





複 不 製 許

和十四年八月三日三版發行和二年十一月廿五日發 行和二年十一月二十日印 刷

昭

阳阳

發 印 印 發行 刷 刷 行所 所 者 者

東京市豊島區池袋二丁目100八東京市淀橋區戸線町1丁目10九東京市淀橋區戸線町1丁目10九東京市淀橋區戸線町1丁目10九東京市淀橋區戸線町1丁目10九

次

郎

四

郎

粮替東京六二六〇七 電話大塚七種 群書類 從完成

一會

刷

所

(第五輯下奧附)

略 系

圖

卷

# 十右衛門

年七月二日大神君賜采地。初屬久野丹波守。後屬氏眞 復皈久野氏部下。天正

田代略系圖正宗寺藏本

綱總田代筑後前司 中納言爲綱之子。住伊 後三條帝皇子 輔 仁親王五代之孫。 豆田代。號田代冠者。 伊 豆前司

綱繁六郎

光綱中務大夫

明監寺

綱光六郎 於駿州討死

序書記

右 春庵 E 璇

倉別谷。別ノ谷 云間。別ノ谷ト云。 ノ敷地 ナ り。 介 ノ唐名別

> 嫡 生軒賢藏主 香 春 周 林 藏 主

一喜純侍者

足引願 次良「川男サ」

與綱治部大夫 綱良中務大夫

好生軒昌匊 改云左月庵。

助綱新右衛門

得意齋

七郎

侍者昌義 横山ト云處チ持

尾三藤大 岭宅倉和 松喜田 明之代五

憲允丸月 校

泰忠彌四郎

基直六郎左衛門尉

宣直六郎

忠光左衞門五郎一作忠元 泰元七郎左衞門尉

忠茂太郎治部丞

忠季治部太郎

資季右馬助

持季本間孫四郎 六波羅攻時。從尊氏卿之軍。

季信兵衛四郎

資氏意四郎 太平郎作孫四郎。 於六條河原。 騎射名人。延元元年二月為尊氏痼

卷 第 百 111

+ 七

海 老 名 获 野 系 圖

> 國季兵衛正 郎

法名覺法。

信人

守季山城守

康曆二 年六月將軍義滿公賜本領

範季少名楠犬丸

正三十月五日爲山城守。 應永十三年二月叙從五位下。 爲左衞門尉。 三十三年

中務少輔

兵火。譜書共滅。因遺孫長季及僧閑貞。就佐渡同族所家譜井文書藏在遠州高部慈恩寺。長祿三年八月寺福 藏謄寫之。請今川氏裏判以備後證

源次郎

永正

七年三月廿日。依有軍功。今川氏親賜感狀

長季兵衛五 郎

屬遠州久野氏。永祿三年八月三日今川氏眞脇遠州山

五百十五

資忠源內兵衛

與父戰死於同所。十八歲。

宗忠十郎左衛門尉

泰定源內兵衛尉

有直

賴直

泰宣兵衞太郎

信忠次郎左衛門尉

戦功。

承久三年六月之役。從北條時房之軍。於江州勢多有

**磨仁元年二月將軍賴經卿上洛之時。使男士十人列歩** 

有綱四郎

直冬左衛門

重直

有重

泰重青山信濃守 泰直

泰時

泰高

泰季 四郎左衛門尉

憲泰

季四郎

大吉四郎左衞門

有泰

宣義權左衞門

忠貞太郎左衛門尉

蕃義四郎左衞門

氏重次兵衛

五百十四

為忠兵衛尉

忠時彌四郎左衞門尉 忠久三郎左衛門尉

文應元年正月宗尊親王使名一藝者結番。思時以善射

在其列。

貞直太郎左衛門

盛直又三郎 忠泰次郎兵衛尉一作忠康

**人**綱新左衞門尉 泰綱源太

-重人次郎

重連左近大夫六郎左衛門尉

宗連 宣連彌六兵衛尉 有連太郎左衞門尉

宣兼

次左衞門三郎忠久。次則時兼也。 有五子。長季俊。 次朝季。次八郎左衞門尉有忠。

時兼左衞門八郎 定泰

實宣

宣家

- 某左馬助

- 某肥後守

**資(上文)** 攝津守

住澤根。

貞兼

賴綱

八郎左衛門尉

助人

三郎左衛門尉

有連 貞連

資貞九郎 正慶二年二月二日戰死於河內赤坂城。三十七歲。

+ 七 海 老 名 获 野 系 圖

卷 第 百三 賴人次郎

朝

人兵衛四郎

助忠兵衛尉

五百十三

卷

忠時爛太郎 一作次郭

真綱右馬允

時貞 貞村三郎

行時爛太郎

元時兵衞尉

光時四郎左衛門尉

宣綱小太郎

宗元十郎左衛門尉 宣元左衛門九郎

宣行太郎左衛門尉

忠家從五位下對馬守 房元右衛門尉 維重小太郎

> 能人左衛門尉 佐渡國守護職

忠綱太郎左衛門尉

基忠山城守 住播磨國。

某四郎 親忠山城兵衛尉 忠員太郎左衛門尉

忠清太郎左衞門尉 泰忠小五郎左馬允 某六郎左衛門尉

**資義**五郎左衛門尉

光忠

忠賴彌四郎 忠家兵衞尉右馬允

五百十二

李兼海老名源太郎相摸守改基兼

寶武藏人橫山新大夫小野盛兼子。有兼無子。故養外 孫季爺。今續其家。

季定海老名源八權守尾張守

東艦作源三季貞

季久上海老名太郎

季綱兵衞尉 作季經

質綱新兵衞尉

季能八郎

能忠本間右馬允

卿上洛参內時。於門前獨取犯人。實朝公時爲播磨國月奧州役。從賴朝卿之軍有戰功。建久六年三月賴朝 守護職。 東艦作義忠。母橫山 新大夫小野孝兼女。文治五年

有季國分解不三郎 季重八郎一

作季

里

朝隆太郎左衞門尉 季賴次郎左衛門尉

泰季式部丞 卷 第 H Ξ + 七 海 老 名 薮 野

系 圖

季能下海老名四郎

戰功。 東艦作義季。文治五年七月奥州役。 從賴朝卿軍有

家季太郎

季景四郎左衛門尉

季直

季時荻野五 那

後勢力盡出降。十 四年八月石橋役。屬大庭景親之軍屢以困賴朝卿。 東艦作後重。源平盛衰記及小野譜等作季重。 一月十二日斬於鎌倉。 治承

賴季太郎 忍長僧 時定八郎一作時員

某兵衛尉

時村五郎

時光左衛門尉 共死。 建仁三年九月二日。

幡君及比企能員等遭害時

五百十

卷 第

貞享乙丑七月以猪隈極腐傳借本寫焉

有重

德二年四月二日。源全。

重直

秦重信濃守 應永 廿五年六月十二日。由 充〔光サ〕。

泰直 文安四年十月十日。清山

泰時

永正十五年七月十日。長信。

有泰

天文廿一年八月十三日。太運。

天正十五年八月二日。廣山。

憲泰 法名宗(憲サ)固。

海老名荻野系圖

村上源 氏

村上天皇諱成明 號天曆帝。

為平親王一品式部卿

題定侍從彈正大弼從四位上

七年十一月七日薨。五十九歲。

第五皇子。母中宮藤安子。九條右大臣師輔公女。寬弘

資定右馬頭美作守從四位下 號彌君。姓賜源姓。母西宮左大臣源高明公女。

母淡路守源濟女。

有宗藏人陸奥守從四位上 母中宮大進家業女

有兼從五位下相撲守

資季右馬助

六波羅軍之時。屬尊氏味方。

季信兵衛 14 夏

持季

本間孫四

郎

資氏本問彦四郎

本無雙之馬乘 。爲尊氏所誅。入太平記。

國季 兵衛 五 郎

法名覺法

信久

山城守

康曆二年六月義滿將軍賜本領

範季童名楠犬 丸左衛門尉 從 五位

應永十三年 二月補任。同三十二年 三月五 H 任山 城

中務少 輔

> 辛ジテ寫之。今川殿ノ備高覽。御裏判申請爲家傳。千 佐渡國三依有之。子息長季幷閑貞和倘令下向佐州。 火代々ノ系圖井御教書悉炎上或紛失間 長祿三年八月遠州兵亂 金莫傳。一子相傳ノ所也。 ノ時。 高部 慈恩寺二 。同姓ノ一類 テ。 爲兵

宗季 源次 郎

水正 七年三月廿日今川氏親感狀有

長季 兵衛 Ti. 郎

真賜遠州山名郡石野鄉。 屬遠州久野氏。永祿三年八月三日依忠賞。自今川氏

政季十右衛門尉

月十日。自東照權現宮賜懸命地。御朱印アリ 始久野丹波守附。後附氏真。亦復久野氏。天正二年七 以進羽氏家藏本寫之與佐渡本互有詳略

村上天皇

本問略系圖

季重同八郎

季賴次郎左衛門

朝隆太郎

泰季式部大輔

忠家從五位下對馬守

能忠改義忠本間右馬允 季能下海老名四郎

能人左衛門尉佐渡守 綱左衞門尉播磨守

久綱新左衞門尉

賴綱八郎左衛門尉

宗忠十郎左衛門尉

資忠源內 於赤坂討死。

卷 郭 百 三十

·Li

本 間 系 圖

資貞九郎

公。奧州合戰之時有忠功。實朝公御時任播磨守護。 母横通了山新大夫小野孝兼女。初關東居住。 。仕賴

宣 ifi 六郎

信忠次郎左衞門尉 賴經將軍上洛時先騎。 泰元七郎左衛門尉

忠時彌四郎左衛門尉 忠久三郎左衛門尉 射手。

忠茂太郎治部丞 忠光左衞門五郎又忠元

忠季 太郎治部 忠貞太郎左衛門尉

承久兵亂時關東方。忠功アリ。

- 為忠兵衞尉

真直太郎左衛門

忠泰兵部

維忠源四郎 **北**直六郎左衛門尉 盛直又太郎

泰忠彌四郎

朝

五百七

盛賢本名信隆 改姓藤原氏。

有資從五上豐前守

有定承明門院藏人 有忠關白松殿勾當 忠賢八條院藏人

有信從五位下 信宗從五位下

有綱從五位下 宗綱筑前守

有 口幸太郎

有兼從五位下若狹守

賴定本名質定大夫

敦定從四位下

女子字泰子 寬和帝后妃。帝御出家之後。嫁右大臣實資公。

女子

季久海老名太郎

季綱同兵衞尉

右大臣源師房公母儀

實綱新兵衛尉

季時获野五郎 郎

時定八郎

忠時彌太郎

行時關太郎 宣行太郎左衛門

維重小太郎

房元右衛門尉

兵衞尉

元時

光時四郎左衛門尉

宗元十郎左衞門 宣元左衛門九郎 宣綱获野小太郎

忠宣

賴算權大僧都 源泉僧正弟子。

有宗陸奥守藏人

遙教權律師 清賢從五位下 有房信濃守

深賢三井寺權律師 女子皇后宮美作局 後拾遺作者。

有光式部大輔從四位下

有政三河守 有家下野守 大江匡房卿養子。受儒業任文章博士。後復本姓 有親藏人 家賢 元賢

盛賢

忠時

有忠藏人

暹 有 有

覺法師

卷 第 百 =

+

+

本 間

系

福

7無相摸守

康關白家勾當

章雅山城守 寬勝大阿闍梨

業定 Ш 城守

季兼相摸權守 遠資鳥羽院藏人 母宗正女。

子トナツテ。改姓源氏。號基兼。 武 藏住人橫山黨小野盛館子也。

外祖 有飨之

季貞海老名 季重获野五郎 依之後日雖致降參無許免。爲賴朝被誅。 治承四年賴朝石橋合戰之時。屬平家奉攻賴朝。

時賢對馬守 時政儒者頭 同 爲賴胡誅之。

信賢有兵衞尉

Ti Yi Ti

賴 長 永享七年二月卅日 領 掌不可有相違之狀如件

季直 關消等事。任當知行之旨。本間太郎左衞門尉 佐. 渡 永享十年二月廿二日 國石田鄉金九半分。長宇禰半分。 領掌不可有相違之狀如件 長池。

佐渡國 先例。可被催沙汰之由候也。仍 元亨三年十月廿一日 十社 神事間事。本間兵衞太郎相共任 北京 前達 4 高 如 時判 件

1/1 彌 行惠

本間九郎入道殿

E 天文十二年七月廿日宣旨。 源真 廣 直 橋 大納言

> 宜任 佐渡守。

藏人左中辨兼近江權介藤原國光 本

寫之。今以曾禰氏本寫之。 波爲農人。是歲佐渡令曾稱五郎兵衛 葬覓其系圖并文書而 本間氏世居佐渡。天正年中爲上杉景勝所滅。其子孫猶

居佐

延寶七年已未十月十日

彰考館識

本問系圖覆

源氏 紋十六目結

顯定侍從從四 位上彈正大船

母西宮左大臣高明公女

為定正三位

教定從四位上

資定美作守從四 賴定權少僧都 位下

紀伊國凶徒退治事。 直 冬也 。早可發向之狀如件。 就院 宣所 差遣左兵衛 **学** 

佐

有直

縫殿助

直冬左衛門尉千代王

有

泰

賴直注計助

泰宣兵衛太郎

佐渡國雜太郡內 長木二分一。 真和四年七月八日

如件。 半分事。右任相傳當知行之旨。可**領掌之。仍** 佐渡國雜太郡內 長木二分一。賀茂郡內長畝

永德元年十二月廿四 本間左衞門 四 郎 殿 11

鹿 売 に 美 満

屋敷 佐渡國 敷 尉末長領掌不可有相違之狀如件。 佐渡國和泉保四 應永廿九年十二月十二日 所事。任當知行之旨。本間 所事。任當知行之旨。本間四 和泉保四分一 分一 領號方總 方號總領。 同保內田 同保內田一町。 四郎 郎左衞門 左 高門尉 HI 屋

五百三

卷

部

Ti

間

系 100

賴綱左衞門尉八郎 有連 貞連勒員佐 有 三王 連太郎左衛門尉 助人左衛門尉三郎 宗連 三郎

時直

資貞九郎 肥後守 女子 左馬助

賢密攝津守

澤根住。

貞兼左馬允

川原田住。

光人三郎兵衛

朝嗣小

五郎

忠重兵衞小四郎

仁定义七郎信定

資忠源內

於赤坂城討死。

泰定源內兵衞尉

賴人次郎

朝人兵衞四郎

助忠兵衛尉

有綱四郎 宗忠左衛門尉十郎

有忠八郎左衛門尉

忠人左衛門尉三郎

朝季次郎 季俊太郎左衛門

> 時兼左衛門八郎 宣兼

> > 定泰三郎

宣家

質宣主計助河原田大和守

五百二

忠家對馬守 能忠 季能下海老名四郎 號本間。右馬頭。住播磨。母橫山右馬頭姉也。時樂。 忠直太郎左衞 忠人三郎左衞門尉 泰季式部大輔 信忠次郎左衞門尉 承久兵飢ノ時關東方「なる」。忠功アリ。

賴經將軍上洛ノ時先騎

忠時賴四郎左衛門尉 射手。

忠季治部太郎

忠茂太郎治部丞

忠光左衞門五郎

貞直太郎左衛門

為忠兵衛尉

忠泰兵部

卷 第 百 -+ 七

本 間 系 뛰

盛直又太郎

維忠源四郎

泰忠彌四郎

基直六郎左衛門尉

宣直六郎

能人右衛門尉 泰元七郎左衛門尉

忠綱太郎左衞門尉 播磨國之住。 佐州之守護。

**久綱**新左衛門尉

泰綱源六 宣基太郎 重連左近人夫六郎左衛門

重人次郎

宣連彌六兵衛

五百

出家。

元賢

有忠從五下藏人

忠 心時從五下藏人

盛

賢

有宗從五下下野守 有康六位關白勾當

有親

有無相模守藏人入道

暹覺 章雅後山城守 寬勝大阿闍梨 出家。

遠資

基兼海老名源太郎 業定山城守

李人海老名太郎

季綱同兵術尉 季定同源八

> 季時荻野五郎 忠時彌太郎 質嗣新兵衛尉

> > 時定八郎

行時爛太郎

宣行太郎左衛門

維重小太郎

元時兵衛尉 房元右衙門尉

宣綱荻野小 光時四郎左衛門尉 太郎

宣元左衙門尉九郎

宗元十郎左衙門

有季國分三郎 忠宣

朝隆太郎

季重同八郎

季賴次郎左衛門



有綱四郎

賴直 弘安九年九月二日。

泰宣兵衛太郎

正慶元年六月十日。

有直

直冬任兵衞尉千代王 康永二年霜(十一七)月二日。

延文九宝子年二月十日。

有重

德 二年四月二日。法名源全。

重直

應永廿五年六月十三日。法名由「自す」充。

泰重信濃守

文安四十月十日。

泰直

文明□□□○法名永岸。

泰時 永正十五年七月十日。法名長信

有泰太運

泰高

天正十五年八月二日。法名廣山。

憲泰

天文廿年七一年八月十三日。法名宗固。

村上天皇譚成明 本問系圖佐渡本

爲平親王一品式部卿

第四皇子。母安子。。九條右大臣師輔公女。

賴定參議正三位

賴綱左衛門尉八郎 久綱 新左衛門尉 忠綱太郎左衛門尉 能人右衛門尉 佐州守護。住播磨國。 忍阗[胃1]院。石田住。 泰綱源六 宗連 宣連爛六兵衛 有連 貞連 E 重連左近大夫六郎左衞門 卷 第 Ti 三十七 宣基太郎 有連太大意即左衞門 重久 二郎 本 間 系 忍連 宗忠左衛門尉十郎 泰定源內兵衞尉 佐州住。保安入國。久安元年死。 賴久二郎 真應二年五月二日死。 真忠 朝人兵衛四郎 時兼 忠久 仁定 光人 助忠兵衛丞 助人左衞門尉三郎 弘安九年七月死。 季俊 朝嗣 四百九十七 忠重

四百九十六

宣行太郎左衛門 宣綱小太郎 維重小次郎

元時兵衛尉

光時四郎左衙門尉

宣元九郎左衛門尉 房元左后了衙門尉

有季國分三郎 季重國分八八大之郎

忠宣

宗元十郎右衛門

朝隆太郎左衞門尉 季賴次郎左衛門

季能下海老名四郎 泰季式部大輔

能忠 號本間。右馬頭。播磨住。母橫山權守女。橫山右馬頭 也。時兼。

> 忠家對馬守 同播磨住

忠直左衛門尉

忠光五郎左衛門 忠久三郎左衛門 信忠二郎左衛門尉

忠季次郎太郎 忠茂太郎

為忠兵衛尉

貞直左衞門太郎

盛直又太郎 忠泰兵部

雅忠輔四郎 基直六郎左衛門尉

泰忠彌四郎

宣直 六郎

泰元七郎左衛門



國 房從了 位上 馬俊 河 守

資定

右馬頭

防

宇

一藏人 守周

有宗從四位上備

前

和

泉陸奥守

天永元二月廿日卒。七十八。

定圓律師

定秀法橋

毌

但

馬守橋則綱女。

國忠諸陸助 定覺阿閣梨入道

眞 助

定圓 阿闍梨

豪昭阿闍梨

慈珍 阿闍梨

女子法印寬雅室

定從四位上彈正大弼

母高明女。

慶勝平等院權

上率

清賢

深賢權律師 暹教律師

th

有

房信濃權守

士

有忠從五下藏人 有元政大四〇、立文章博 有 出家。母同。 匡 政 一房順爲子。母类農守高津業敏女。 從五下三河守

有家從五下下野守 母同。

邸同。

有康六位關白勾頭

一吉景甲斐守 景氏左近將監 法名聖義。

滿氏左近將監

滿盛左近將監

滿吉

左近將監美濃守

門照左近将監

滿

左近將監

滿 45

滿秀左近將監

滿家左近將監

秀盛右衛門佐

出播州入阿州。改姓 尉 本

田。

信氏八郎左衛門

改氏吉浦。

信貞幸左衞門尉

卷 第 百

= +

七

木 間 系 

本問系圖

村上天皇成明

為平親王

一品太部

**第四皇子。就染殿式部卿。寬仁七年十月十一** 

日薨。 母

類定正三位參議

左大臣高明女。 出家。即薨。四十四。母西宮

憲定從三位右兵衛 督

公經從五位下

宇治殿北政所。右大將通房母

定季從丘位 賴賢大僧都 殺畢。或云依 母橘則隆女。或橘輔政企则女。 J. 淡路 守 小

長元元年為賊被射

四百九十三

卷

加州 跡之志。是憤其家衰廢 之日。愁時之不遇 也。法名雄山宗英。 獨 有遁世隱

家臣宮脇新左衞門妻。母家之女房。

貞重石野源兵衛尉

母者家之女房。事加賀大納言利家鄉

### 八 兵 尉 童 名 小次 EK

誅 亦 以 義 中 務 吉公。 石以歲田之 母者有 之時從 中務入道法印之外孫。密奉 品 將 與 三 治 上 九歲卒于驗州。法名頂松院攀嚴道雪。 **科達事** 加恩賜 味方以實諭於關西之諸將。 部 少 賜上 中務 郡。關ケ原役之時義利既為軍 一成有間。一 州赴驗 於諸國之守。然有馬中務入道法 豆州受「修照」禪寺。 統之時感賞有法印舊功。 於 總國 少 三成企叛逆時。三成詫恩報於 周集 上聞。其後終三成於濃州關 女 而皆奉屬 始奉事 天羽兩 元 年壬辰 同十七年閏十月九日 上意命之法印。法印 御味方。此 之中七 而專動 七月。 村。 而使封共子玄の機州関ケ原伏 使。 同四 明 印為無二 御 弘義利依 年 味 五 2 力 华

## E 月系圖

村上天皇 具平親王

師 房

顯房

雅定

雅實

定忠

定房

師

季

房季房力

上月右馬允 賴則

則

則 男。上月元 祖

賴景

景盛 上月次那

盛忠次郎太郎

義景次郎太郎

景滿

新兵

衞

景 祐 大和 守

三位之先例也。 被聽昇殿。雖爲從五位。依于續堀川七條之家。而被准 補征夷大將軍。 同 二十三日多內。于時範弘 為供 奉而

## 教久彈 正少

早世。 人正五位藏人 頭

年三月三十四歲卒。 嘉吉元年、、滿祐奉 弑義教公。 時僅 七 歲 也 0 應仁 元

### 次 從 五 位 刑 部 大 輔

大樹義政公賜御諱字。元龜元年四月十日 四十歲 卒

### · 從五位上 童名太郎 一左馬頭

是义使其跡 廣瀨式部大輔祐定爲養育。 学。御 七條赤松刑部大輔政資嫡 領 播州石野廣瀬。其外三郡。而號廣瀨 桐紋等。於攝州賜所地。祐定無子卒。於 長而奉謁公方義尚公。 加男也 自幼年 播州 同 賜 姓

# 政世又次郎

景隆刑部 少輔

義 氏 里名太郎

18 第 百 + 七 石 野 系 圖

> 母 細 11 政 元 養 女、號 牆 瀨 屋 形

貞 從 H. 位 上 村 京

陣管平。三二十九歲。法名松林院慶翁性荣。 大將、屢破敵軍。爲敵被射拔口中。遂射答之箭。 母赤松晴致女。號石野屋 童名松鍋丸 亮 形。 州 有田合戰之時

旣

為

## 左衛門佐 越中守

守重則子也。其後信長公薨。秀吉公治天下之時。 少輔則賴者氏滿舅也。故則賴代我軍功而使秀吉謝 戰勝自射 敵之隊長 古田竹中等 依攻之終失利。秀吉拔三木之城。 使羽柴秀吉以攻別處長治。別處屢雖敗其軍。以大 族也。然管家屬赤松之旗下。其舊好之故也。 州。依大納言利家。遂卒于加州矣。利家先播州管 下。不敢望本領。又有故不欲事太閤。是以去 之二州。又兼播州之守護職而其勢甚。故氏滿愧 公召氏滿。 有馬中務少輔則賴。則祐三男有馬出羽守義祐後筑後 於信長公。小寺右衞門佐亦舊依爲赤松之旗下。相共 矣。別處沒落之時。氏滿亦將自殺。此時同姓有馬中務 之惣領。別處憑氏滿於諸將之帥。故出張平山口防戰。 罪於信長公。是以氏滿遇赦。去播州。少居攝州之側。 滕田右衞門尉女。後改和泉守。天正 雖有可賜本領之約。其頃字喜田等領 之良士。而勇武甚振 此時氏滿依為當家 年中 五攝州赴 信 出 罪

則房從五位上總介

而終絕其家矣。 而終絕其家矣。 上總介則房。其外齊村左兵衛尉等之一族。與字喜田秀家屬石田治部少輔。沒落 以實字喜田獺振威。赤松之氏族從之者多。慶長年

赤松

赤松越中守義氏室。

嫁齊村式部少輔村秀。

光範從五位上大夫判官左衞門佐

於將軍家基盡忠節。而雖有戰功。聊依諂諛之言背 養教(養生)公之意。遂雖被召放封國。終始忠義一而不 

**郭範有田綱**次郎從五位下

則康有田

直賴本鄉信濃五郎任掃部頭「分1」

師範廣瀨幱五郎美濃權守

則補猶子。

則弘廣岡五郎刑部少輔

一種**則**大村四郎

有子孫。

滿引從五位下至少淡路守

州卒兵衆發向京師。與山名戰勝而盡忠義。補右京大始滿村。大樹義滿公賜御諱之字。山名謀反之時。從攝

範久孫三郎

光順

天龍寺僧。

教弘從五位上大夫判官

守護職。又被補任治部大輔。永享元三月日義教公被號七條屋形。始範弘。大樹義教公賜御諱字。兼攝州之

### 則 尚 彦 五郎 常陸介

則 貞越後次郎後改則友 滿祐亂之時。暫逃難而 余類雖催叛逆。事不成而自殺。 奔 朝鮮國。 後叉歸本國。與

則 人左京亮

從五位下伊 豫守

與赤松滿站於播州自殺

直操出家

則繁從五位下左馬助

## 性存

献

之五郎右馬允

補亂之時。幼年而逃難。後還俗

## 政 利則從 法師丸 三位左京大夫童名女郎

兵部少輔滿祐弟 郎從石見。類葉間島兩人相共數則祐之家絕。再欲 後還俗而生一子。謂之次郎。次郎五歲之時。 也。僧天隱 其子孫續其家。 其家。其頃石見事三條內府。 匿之山中。得免死。其後出家而謂性存。 伊豫守義雅子。嘉吉之亂 内府口。 何以贖嘉吉弑 故石見謂內府。 僅 義雅 九歲

> 滅矣。 年閏二月九日叙從三位。 神器。奉返納之於朝廷。依其功。使次郎政則賜 石見使間 於是內府奏聞之。且達武家。 松泉院殿無等性空。 4 字賀庄。勢州高久保。 國。 故使其闕國賜本國 而又興其家。謂次郎政則。 島密事 南帝。 南朝。窺其隊。遂奉弑 其後改封備前新 **郵神器奉返納之** 同四月四十二歲而卒。法 播州并備作二州。明應 朝廷武家皆許之。故 名以謀叛 H 则 JE. 如 Ti. 悉 加

## 及村 從四十 位下

津所害矣。世以爲病死。披露之。 子。使義村娶其女。 實掘州之 續家。故父子彌不和也。以是義村為浦上於播州室 然義村與 赤松 其室不和也。執事浦上 刑部少 續其家。政則卒後生次郎 輔 政 資 次 男 一掃部助 也。 政 欲使次郎 則 哨政。 以 m 男

睛政 兵部五 11位次郎左京亮

法名惟熙。義村卒而晴 不和。家族家臣等悉振我威不從也 政 幼 年 也。 浦上 執 權。 故

從五位兵 名次郎

部少

輔

一被害 其臣 正字喜田 直家。 而宇喜田 押 領 備作二

卷 第 首 + 七 Ti 野 系 圖

元家從五位下 介

則 有 馬 右 近

則 秀 有馬瓦 五位下

範景從 Hi. 位下 有 馬 兵 部 少 輔

**治**則 童名四郎二 头 1

刑

少 輔

郎部

時 重 則 從 則 五 從 位下參河守 Hi. 位 下有 馬 筑 後 守

友則 加屋 五 郎

持 献 上近五 介位下

献 利 HIN 野郎 介從 Ŧī. 位下

從五位下廣漸 式 部 少輔

則 質從五 位 F 言民部 少

神吉新 次郎民部少輔

子孫。

祐尚常陸介

浦 從四 位 F 左京大夫大膳大夫

播州。奉葬于安國寺。而一族與類據白幡之城構 時嘉吉元年 六月二十四日也。旣與 於己館。奏猿樂爲御遊。酒酬 號性具入道到 激 開 使持真 奪於 自 領 討 Py 男越後 父之職 而其類多亡矣。 京師以細川以下之軍士討之。是以滿祐 之語於滿術。 又召放。 貞嫡男伊豆守貞村爲幸臣。故依其籠愛。滿 之。 年十月也。義持公怒之。欲使細川 。自放火於京師之居第。歸于播州。于時 自 E 耐 所 守持真。依為 然持貞驕奢無禮也。故諸臣等 殺。而滿祐 可賜之貞村御教書密賜之。滿祐子 于洛 領之三州。更欲賜於持 故滿祐深奉恨之。奉成 。然义至 被教 將軍義持公之籠臣 其罪 時忽奉弑 義教公。于 將軍義教公之時。 赤松中務 故滿補 一族捧御首 貞 村 自剃髮 元 因 義教 訟之。 Ш 名滿 数 站赤而

康彦 次郎

滿滿滅亡之時。欲重立功赴勢州。雖憑國司不容

之。故於勢州自殺。

嘉吉元年五月五 H 卒

女子

嫁于別處五郎左衞門敦元(光サ)。

氏康五郎

氏春四郎左衞門

與父討死。于時三十四歲。法名殊慶松勝。

松壽丸

海雲院 十一歲之時。伊藤次郎。島津三郎供之下向薩州。

建仁寺僧

家則孫三郎

與父討死。三十一歲。法名桂職義昌。

祐春孫四郎

與父討死。二十八歲。法名勝景。

秀則孫五郎 與父討死。二十五歲。法名明岑道雄

乙若丸

十三歲之時。家之執事伊藤民部。今村五郎供之下內

卷 郭 Ti -+ 七

石 野 系 器

大膳大夫左京大夫

母佐 名龍德寺延齡性松。 家之重實。應永四年八月廿一日七十五歲而卒。 義則勇名。爲有功。以擊賊童之劔號小童丸。而爲彼賊童。遂决勝負擊殺之。取共首歸。以是洛中稱 騎而深夜淋出。 勢。忽去之不知其行方。洛中以爲憂。此時義則單 之。使兵卒以圖之。于時彼賊童强勇性健而擊破大 又洛中有强賊之童。而屢爲人害。侍所之京極欲 其一也。山名謀反之時。義則卒兵戰。其功甚多。 々木道譽女。 待彼童賊於御菩薩池之邊。果得 大樹義滿公賜 涤

滿則大河內孫三郎播磨守

滿政大河內有馬助

滿直三郎

母者與義則同。大樹義滿公賜御諱字。領攝州有 從五位上「下八有馬出 羽守

持家從五位下有馬兵部少輔

滿滿聊因爭論之事。排難使彼自殺

賴則右馬 H. 干 哉 卒。 法名瑞岩寺道春

滿 貞刑部少 輔

法名

椿齡。

則賴 成 則信濃孫次耶 筑前守

家貞 中務少

則親 土佐守

真村從五 位下伊豆 宁

貞祐 孫次郎 刑 部少 輔

法名圓光寺。

伊豆守那刑部少輔

教真刑部少輔 孫太(次十)郎

則遠越前守左京死 一祿元年四十二歲卒。

持貞從五位下彌五郎

印藏 越後守赤松 主

將貞越前守

範行兵部 少 輔

元範次郎左衛門尉

延德四三十八歲卒。法名寔心常喜

兼賴 早世。

氏範從五位下彈正少弼 播腾 弘始 年十一月廿九日五十八歲而卒。賓林寺自天。 **村雖振武威。終屬將軍家而爲羽翼之臣矣。應安四** 功無限。其後屬尊氏公盡忠烈。又奉取立 捧 太守。號如善律師。住叡山。奉仕 後醍醐帝相摸入道追討之時。凌吉野十津川 大塔宮之令旨到播州。遂與父起義兵。其 大塔宮。 將軍宮。

戰之時。父子五人。郎從百三十七人共討死。法 曾有大力豪勇之名。至德三年九月 播州清水合 候南朝。領攝州中島。同 本光道成。 有馬郡。備前石馬屋

## 長治別處小三郎

殺。秀吉拔三木城。爾來別處之氏族顏亡矣。 裁前守秀吉為副將。遺兵衆攻三木城。以是長治據故信長公欲伐之。以城之介信忠卿為大將。以羽柴故信長公欲伐之。以城之介信忠卿為大將。以羽柴故信長公欲治中國。先論長治。故一雖應信長公之命。長公欲治中國。先論長治。故一雖應信長公之命。

友之彦之進

與長治一所自害一般人」。

治定別處小八郎

則村從四位上判官

日相撲入道高時之將 與名越尾張守 高家相戰於城州寺。而以大燈為開山。 同心為之開基矣。又為 後醍醐天皇之賴願所也。元弘亂賜 大堪宮之令旨。奉屬天皇之賴願所也。元弘亂賜 大堪宮之令旨。奉屬後醍醐天皇之御方。正慶元年八月。先於本國白幡城之南。 撐苔繩之要害。討從近國矣。同二年二月出張於之南。 撐苔繩之要害。討從近國矣。同二年四月二十七基州摩耶之城。受大敵得勝利矣。同二年四月二十七基州摩耶之城。 教事消上氏之子歸

名法雲寺月潭圓心。 又悉不封國矣。觀應元年正月十三日七十四歲卒。法 有戰功。自將軍還賜本國。爾 不被忠賞。剩被召放本國播州。惟令居佐用之一庄。故 功臣等多被行恩賞之日。依坊門清忠之讒言。圓心 合。而攻破六波羅矣。同六月奉成 圓心奉恨朝家。同二年始屬 **耆國船上還幸。**致忠義事世皆知之矣。雖 矣。同五月七日千種頭中將忠顯并與般法印良忠牒 我鄉手。赤松之類 葉佐用某射高家。遂取 州來爲 尊氏公而敗官軍。屢以 後醍醐天皇自伯 將軍家之肱股。而 然建武之始。 其首得 獨

**範**資正五位上號七條信濃守

元弘亂之時奉屬御方。其功甚多。故 詔賜青地錦之元弘亂之時奉屬御方。其功甚多。故 詔賜青地錦之 如賜攝州之守護。然建武元年功臣等多被行恩賞之日。 本恨 朝廷。同二年馳加 將軍之幕下。致忠戰。以有本恨 朝廷。同二年馳加 將軍之幕下。致忠戰。以有

真範從五位下筑前守

六十九歲卒。法名柄雲寺世貞。 一部。播州伊川其外二十余箇所。而叉乘美作守護。 六十九歲卒。法名柄雲寺世貞。

題即從五位下

四百

第百三十七 石野系圖

四百八十四

有子孫

景忠上月隼人介 盛 永上月次郎助

忠長水田傳次郎

督

長範 賴助德平右近 人範從四位下左衞門 福原三郎

茂範正五位左右 衞 佐

光則萩原孫二 播磨太守。

範春釜內小次郎

敦則萩 原

圓光五郎法 節

敦光

別處五郎左衛門

三郎

有範萩原

女子

敦範別處右衛門尉

母圓 心女。

則秀別處三郎下野守

宗秀別處民部少輔

則正安室下野守

則治別處加賀子

播州東三郡領。

安治 別處大藏少輔

光治別處加賀守

加三 於三木與長治自殺。 相 別處山 城 守

重棟 **参于信長公。有其子孫。** 別處孫右衛門尉

安之別處甚大夫

賴定字野 景俊江見川原又次郎 景賴字野孫太郎刑部少輔 宗清左衞門太郎 景俊中島四郎左衞門 國 賴 忠賴江見川 康 祐治中島彥彌 直熈中島八郎左衛門 爲永柏原孫三郎 師定中島九郎兵衛 有子孫。 賴 季宇野左衞門次郎 俊 子孫。 從五位下字野能登守 中島四郎 卷 第 原 百 兵衛 === + t 石 野 系 **有景櫛田八郎 祐賴**字野左衛 景長間島太郎 最能間島彦太郎 盛忠 景盛上月次郎 景行 光能太田 光景問島左馬助 重氏字野彌左衞門 元弘建武有功 景則 顯 福原 盛 上月 上月 上月兵庫 次郎 衛門三 播磨守 郎 國補字野能登守 四百八十三

卷 第

**稻房從五位下得平雅樂助** 

祐治得平三郎改雅樂助行賴 有子孫。

為 類 宇野孫太郎

範重佐用兵庫助 助重豐島次郎 助範字野七郎

範家佐用左衛門 三郎

為範出家

定明中島市正

建武三年九月十三日卒。

顯盛中島孫次郎 元弘合戰之時。於京都討死

顯範中島孫八郎 延元元年夏。於攝州湊川有戰功。

> **熙範中島彦八郎** 敦定中島 文和四年於山崎[門は]有職功。

季範淡河孫 太郎

忠實中島八郎左衞門尉 有子孫。

經範中島監物 雅實中島彦次郎

盛勝大村帶刀 女子別處光治

則

安明石

雅季中島勝八郎 雅治中島彌八郎

四百八十二

卷

第百三十七

石野系圖

四百八十

位下。

豐範伊豫守 寬文八十二 叙從四

女子稻葉右京要 實小出修理亮吉重 二男。忠賴養子。

女子山內修理妻 世。

以淺羽氏家藏本寫之。

石 野系圖縣河 七條

我右大臣雅定公。爲養子續堀河七條之家。 上天皇第七皇子具平親王九代之嫡孫人 村上源氏

定房正二位堀河頭大納言

實者當家之同姓頭中納言雅兼卿之子也。

母者能俊卿女

定忠從四位上右近衞少将 後被任正二位。號堀河權大納言。母者家女房。

女子參議定經室

能雅山門阿闍梨

左中

後爲出家。母者定能卿女。 正二位 将

雅行從三位侍從左京大夫 母者與定忠同

定質出家

定雲山門大僧都

定尋仁和寺權大僧都

女子太宰權帥定輔室 女子左大臣經宗公室

女子右中弁親國室

親行從四位下侍從

雅房 寬圓山門僧正證義

為定從四位下左近衛中将

元家 上總介

豐則 右馬 介

> 則 7秀出羽守

澄則刑部少輔

-則友出羽守

則景有馬與次郎

領攝州有馬郡。法名清德

重則筑後守

則賴 中務 少 輔

住攝州三木。領有

馬郡。

號法印。 慶長七年七月下旬卒。母細川右京大夫澄 元

女子

則次九郎二郎

早世。

豐長出無守

第 B ---+ 七 有 馬 系 

卷

豐氏侍從從四位下立蕃頭

寬永十九年卒。 六萬 加增久留米へ移 石 同 七 年 ・父ノ跡 ル。合廿一萬石。

合八萬石。

ブロ

女子中山中將室

女子渡瀨左衛門佐妻 女子有馬伯耆妻

女子石野和泉妻

初號忠鄉中 務 人輔

忠賴 寬永廿年十二月從四位下。 承應四年三月廿日卒。

Ŧī.

女子鳥居淡路妻 女子小出修理妻

女子

豐長出無守

賴元中務大輔 賴利支蕃頭 寬文八年六月廿四日卒。十八歲。號衞源院道哲。 從四 位下

四百七十九

七條藏人政資 年九月十八日爲浦上被討。 ノ息。 政 則 猶 子 也 舞也 永正十

時政上總介左京大夫

初號政村。後賜晴字。天文八年十一月廿四日叙從 位下。

上鄉介

則家 則房左兵衛佐上總介 天正十三年秀吉被召出。阿州ニテ一萬石拜領也。

關ケ原亂ニ 石田治部 少輔一味シテ切腹。赤松嬌 此時絕等 守

滿則左馬助大河內播磨

名流芳。號本願寺。 德二年十二月晦日內 野合戰二討死。 二十六歲。法

滿政左京大夫

滿直 教政三郎 那

時則從五位下三河守 法名性興。

> 持則上野守(金屬) 友則賀屋 持祐 常稱院殿。法名宗觀 上野守分照右馬介

施利 兵庫 頭

祐定式部少輔 法名大輪。號臨濟寺殿。

法名心慶。還俗。

義站有馬出羽守 政利孫二二三七郎 則實新次郎民部少輔左衛門佐 法名道閑。號永福寺殿

林秀

持查治部少輔

松樂寺殿

女子細川右京大夫妻

持家兵部少輔

歌人。新拾遺作者。應永三十四年八月廿四日逝去。七 Ŧi. 歲。龍德寺殿。法名性松圓齊。

滿站左京大夫大膳大夫

後幡州木山城生害。六十九。法名性具。 新續古今作者。嘉吉元年於私宅。公方義教奉討

教康彦二郎

祐 尚常陸守 年於伊勢國司館生害。

嘉吉元年五月六日討死。六十八。見江院性觀道元。

尚 彦五郎

名郎等。家子廿一人一所自害。卅 御免欲入國。 康正元年五月十二日備州爲山

則友兵部少輔

同 自害。州七。

友如左衛門尉

同

自害。卅五。

某六郎

自害。卅一。

卷 第 首 -+ 七 有 馬 系

同時討死於木山城。五十八歲。法名性通。號大昌院。

父自害九歲時也。天隱和尚供之入山中助 人後出家。號勝岳性尊

命。成

直操龍門寺 於坂本自害。

則繁左馬介

兄生害時渡異國。歸國後自害。四十九。

政則童名次郎法師 庄拜領 三歲時。長祿年中家人等南帝兩宮奉討。四歲 日逝去。四十二歲。松承院殿。三品。法名無等性空 兵部少輔。左京大夫。從三位。明應五年四月廿五 宇賀庄官府 宣旨給不入御手。為替地備前國 新田 石川。出雲國宇賀庄。伊勢國高宮保御拜領。 神璽御入洛。此御恩賞地加賀半國ノ守護。賀北 。其後應仁元年播磨備前美作三ヶ國安堵。

義村兵部少輔

四百七十七

II.

貞村伊

真祐孫次三不 女子大館上總介持房室 郎刑部少

元祐伊豆守

光寺殿。配流

教貞刑部 (祿元年七月廿二日四十二歲逝去。號樹下寺殿 少輔

範行兵部少輔 延德二年十二月四日逝去。廿八歲。法名是心。

一元範次郎

則滿

えぬばかりに。 暮いるかつかれにかえるはしだかの草とる道もみ 師。資林寺殿。新後拾遺入歌日 應長元年生。應安四年十一月廿九日逝去。號妙善律

氏則彈正少躬

父子五人。郎等百廿七人一所二自害討死。五十七 馬屋鄉拜領。至德三年九月二日播廳國清水二テ。 雙大力。初候南方。攝津國中島。同國在馬。備前 。法名本光道成。

氏康五郎

氏存四郎左衛門尉

父卜同自害。二十四歲。法名殊慶松勝

松壽丸

父自害ノ時十一 歲也。伊藤次郎。島田三郎同道ソ

家則孫三郎上總介 薩摩へ下向。

義則ニ暇乞ソ。清水ニテ自害。廿一歳。法名桂嚴

僧建仁寺海雲院

祐春孫四郎

同自害。十八歲。法名勝景。

季則孫五郎 同自害。十五歲。法名明峯道雄。

乙若丸 父自害ノ時十三歳也。伊藤民部。今村五郎同道ノ薩

摩國へ下向。

義則上總介左京大夫

光順書記天龍寺僧

教久孫次郎 明應八年六月廿八日寂。二十九歲

元人又次郎 早世。十八歲。

號禪昌寺殿。 號七條職人。 應仁元年七月廿四日逝去。廿四歲

則勝掃部頭

政資又次郎刑部少輔

文龜元年七月十日逝去。四十歲。號南明院殿。

義村次郎

頁範雅樂助筑前守美作守 兼賴信濃五郎

庄以下二十ケ所拜領。行年六十九歲而逝去。法名栖内關東竹下之合戰忠節。丹波國春日部。播磨國伊川 雲寺殿世貞

卷 第 百 Ξ

--七

有 馬 系 圖

> 則賴筑前守 成賴信濃守

某左京亮 則遠越前守 則親土佐守

一僧印藏主 種則 將貞越後守

滿貞刑部少輔出羽守 政題 持直越後守 賴則筑前守 家貞中粉少輔 五月廿九日五十八歲逝去。號西法寺殿。法名椿齡

題則中務少輔出羽守 五十一歲逝去。號陽岩寺殿。法名道春。

四百七十五

景長間島彦太郎

光能太田太郎

景則

景行 義景

景滿

則村赤松次郎

光則获禄了原孫三郎 依元 き歳逝去。法名實雲寺殿月潭間心。 因幡嶼智頭郡本領也。觀應元年正月十三日七十二日 攝津備前美作因幡但馬等守護代也。但馬國朝來郡。 弘合戰之忠節。 赤地錦直垂下給。 自尊氏公播廳

圓光別所五郎入道

敦範获無心原

敦光別所五郎左衛門尉

**絕資**信濃守攝津守左京亮

光則七條治部大夫

師則 號在田彌三郎 肥前守

則康 小肥前守

直賴本鄉掃部助

師賴廣瀨近江守 號信濃五郎。叔父則祐爲子。新千載作者。

則 則弘廣岡五郎刑部少輔 春葉山六郎

愚溪和尚靈禪寺 攝州戶賀庄地頭

則綱

號永良民部少輔。

範隆

宗範

滿弘安房守大夫判官

教弘孫次郎治部少輔 號松翁院。

賴 則大和守播磨守 山田入道。法名生佛。

則景播磨守 為助字野新大夫 四日播州佐用庄地頭職賜右大將家御下文。賴朝御時關東下向。北條義時ト成壻。建久

北條義時下成壻。建久一

年 七月

賴景得平三郎

範重

為範

範家佐用三郎

家景上原和泉守

為賴孫太郎刑部少輔 家氏上原肥前守

景賴左衛門尉刑部少輔

賴定字野左衞門次郎

卷 第 百

+

七

有 馬 系 

> 宗清左衞門太郎 國賴能登守 賴季同二郎

景俊江見川原又次郎 為永柏原彌三 郎

隆賴又次郎出雲守 **祐治雅樂助** 

忠賴彦四 祐賴 郎

> 一方方左衛門尉 行賴

**祐**人四郎左衛門

家範左衞門尉兵部少輔

景盛上月二郎

有景櫛田八郎

母北條義時女

長能問島太郎

盛忠

四百七十三

續 群 書 類從 卷第百三十七

有馬系圖 系圖帝三十二

村上天皇

具平親王

師房

顯房

定忠兵部少輔 雅定

雅質

師

雅道 定房

季左中将

季方

季則 天文年中赤松系圖錯。 即此季則子孫也ト書ス。故

-

板本悉アヤマリ有。世人不知之。可秘々々。

雅兼

季房丹波守正四 顯房十男。母周防守藤原公基女。 位下

忠房從五位下 住伊勢國。

女子典侍 號二條院督公。

季則從五位下 家房從五位下加賀守

號源人夫。

四百七十二

左近將監 大夫大膳大夫左京大夫正五 位上

法名延齡。

滿則左馬助 合戰討死

號有馬 政刑部野 少輔

滿

「誰サ」介播磨守

持家兵部 少 輔

秀民部少輔 元家上總介

꺠

滿範上 持彥治部少輔 總介

持滿 中務少輔 E 野守 林 利

寬

二年

秋

七月中浣於書寫山

+

地

房 命書

者 文

也

兵部少輔大膳大夫左京大夫

滿 滿

法名性具。

卷

第

百

+ 六

赤 松 系 

> 教 康アー本 彦次郎

則 友出羽守

一祐之常陸守 義雅伊與守

性 則

存 倘

帥

彦五 律

鼏

大昌院殿性迫

則繁左馬助

政則兵部少輔左京大夫從三位

(上十)

松泉院殿。應仁元年 元年二樂置鹽山城。此地二居住。是赤松中興云也。 五月二播州入部。 姬 路居。其後文

右此系圖赤松兵部少 政 村 義村改之云政村兵部少 。二流。 輔

傳所也。 也。 。同白旌 茶壺 輔政村書寫山十地 。赤松家譜 讓机

左陽飾 永榮軒廣 Ili 村 Ŀ

源

氏赤

松

系末

魚

雅 範花押

四百七十

赤 松 家範。 久範 茂 則 則 祐 0 是 E y

則 P. 村 ス 次郎入道圖心 R ラ云也。

圓 光 **閬心舍弟** 號從 也師

五位上信濃守美作守左衞門尉 敦 光 左衛門尉即

則

資

光 範 正五位上信濃守使左衞門大尉

滿 111 **適將監** F 淡路 守 教 春治部少輔

賴宮內少輔 肥前 守 本 有 田

朝

則

範近江 弘 **刑部少** 掃部助 守 燈瀬 業山

師 值

則 即 則 號伊豆位下 春 筑 前守雅樂山灰郎左衛門尉 永良

貞

則

顯 則 越後守伊豆守中

務少

ス

滿 出 羽 守

則

教貞

刑部少輔

則 真祐刑部少輔 賴 筑前守左馬助

**兀祐孫次郎** 

成則 信濃守

則 親 土佐守

則 則 定 人 遠 越前守 **た消大輔** 越 前守

則 祐 和 權律 則大藏少輔 師

氏

號江

郎

氏範舞正少弱 康

貞 村 伊 豆守

政顯

家貞從五位

少上

四 百七十

雅實左大臣左大將從 位太政大臣

定房 雅 東學議大將正二位 E 位 機大納言 定忠從 雅通久我殿 29 位右大「少へ」將

師 季 從三位

季則源太夫 季 子房從三位

賴 則 從四位播磨權守

則景從五位上播磨樓守

家範從四位下使左衞門少將使播磨守

景盛號上月次郎 景能號間島太郎

盛忠

有景號櫛田

景則

為

河川 字野新太夫

為賴

左衛門

光能號太田次郎 景長同太郎

賴定左衛門

茂則

次郎

早

111

賴季 宗清

賴景宇野三郎 國賴能登守

景俊义次郎 為永州三郎 原

助賴出羽守 忠賴 彦四 郎

祐清從五位

祐賴修理亮

祐賴 源 郎

隆賴

賴房

耐

久

四郎左衛門

行 賴

**人範**從五位上兵部權少將左近將監

= + 六 赤 松 系 圖

卷

第

百

四百六十九

滿 政刑部 守少輔

義

脳

出

初守

教 政 三郎

持家 兵部 小 輔

則秀刑部大輔出羽守 元家 上總介

則 國際 一郎馬助

則参河守民部少輔六郎 持彥治部少輔

時

滿則彌(禁了)灰郎兵庫助

持祐右馬頭中

務少輔

肺 利 湖(孫上)次郎兵部少輔 川質 新次郎民部少輔

大膳大夫左京大夫兵部少輔

滿滿 慈林院相金。號性具。法名。太清和上弟子。

教康彦次郎

弟子。子孫斷絕。號性 固。 法名。實覺派院工廷用和上

> 施之 則友出羽守

義雅 伊與守

> 性存 則

倘

龍門寺 則 槃左馬助

政則

二郎兵部少輔左京大夫從三

松泉院無等。道號性雲。法

名

義村 實覺禪師 二郎兵部少輔從三 拜塔。祥光院了堂性因。法名

村上天皇

赤松系圖

云置鹽系圖

具平親皇二品中務

瘤

顯房左大將從 位 右大 臣

師房左大

料從

位

右 大

臣

範資 攝津國守護信濃守美作守左衞門尉即 貞村 輔 教貞 元、祐孫次郎 刑部大輔

七條。元弘合戰時著青地錦直衣

滿村

朝

直

賴宮內少輔 則肥前守

ホンガウ

光範正五上號赤松判官入道信濃守左衞門

教春治部少輔

則 綱近江守 ナガラ 永良日

則弘刑部少輔

師範近江守

廣瀬斷絕 本郷田 在田⊖

即

春

掃部少輔

楽山の 廣岡田 ヒロラカ

貞範 次郎左衛門尉雅樂助筑前守從五下D

則越前守伊豆守中務

顯

滿貞出羽守

卷 郭 百 -+ 六 赤 松 来 間

> 持貞 則 成則 親

政顯

則久 則遠

則滿 氏則彈正少輔 資林寺自大號。實覺弟子。 種 武略達者權律師播磨備前因幡守護 則大藏少輔

候南方。於播磨清水自害。

龍德寺延齡。號姓松。法名。太清和上弟子。 則 **播磨備前美作守護** 左馬助

總 介兵部少

輔 左近將監

號大河內。內野合戰打死。

真祐刑部少 伊 豆守

則

賴

左馬助

四 百 六十 六

師 赤松祖 卷 從 季房 從

播磨 石國住。 源次大夫從五 下

賴

則

從四

上播

磨權守

山

田。法名生佛。

家範從四下

兵部少輔左衛門權佐

始號赤松。

施人

隆 賴

賴 房

行

賴

助顯 忠賴

出雲守 彦四

賴

修理亮 左衞門尉

郎

祐清 祐

賴

源次郎

有景櫛田八郎〇左

景盛

上月次郎

盛忠

景則

景能

間島

季

則

爲助 則景播磨權守 朝 字野新大夫 卿時代關東下向。

賴景得平三郎

同太郎

景俊江見河原又次郎 國賴能登守則站 獨子

爲

水柏原彌三郎

圓光 號五郎法師

法黑寺圓

心。法名號

月潭。雪村和上弟子

**上** 上 別 所 五 郎

宗清

賴

為賴

景賴左衞門尉 賴定

左衛門次郎

光能 太郎 太田 一太郎

最長 人範從五下左衛門 尉

茂則

則村播磨備前美作等守

護孫次郎

入

道

太郎 播磨守早 #

安室殿 殿

土佐殿 鹽

僧

僧

越後殿

則站 下野殿。遠州中島殿ハ湯郷ノ後藤方ノ 字野殿ハ圓心御舍弟ノ御子也。 ノ御若衆二被叁。故二御名字被遣。號赤

子也。

松。

別所殿 能登殿 被名乘云々。宇野ハ ハ則祐兄弟ノ 御契約ニ依テ。 ハ圓心ノ落姪腹ノ御子云々。 前ノ事也。 赤松ト

右赤松系圖以梶井宮本寫之 貞享二年乙丑春三月

# 赤松系圖

村上天皇作王六十二代醍醐天王第十四皇子

中 務 殖

四十二。康保四年五月

一廿五日崩御。

世二十一年。御母昭宣公女皇太后藤穩子。

御年

具平親王二品 明親王女女御莊子。 號六條宮。千種宮。村上天王第七皇子後中書王

母代

師房右大臣左大將從

顯房市大臣從 寬仁四十二月廿六日賜姓朝臣。病中太政大臣輦車「一」 左右大將

號六條。

雅實左大將太政大臣從一 號久我。母治部劑隆俊卿女。

雅兼右大臣從一位右大將 定房大納言號堀川正二

定忠從四下左少將

第 百 Ξ + 六 赤 松 系 圖

卷

四百六十五

赤松系圖

次郎 法名圓 心

帥 律 師 道號月潭。 法 師 名妙善

道號 自天。戒名則酷

義則大膳大夫兵部少輔上總介 法名性松。道號延齡

滿祐大膳大夫 彦次郎

法名性真。

政 則從三位

羽山

即是

殿 殿 殿

以上

內在田殿長耶殿

八。則補依御養子。橫引兩云

廣

松泉院殿

播磨殿 則房

時政天柱性熙

義祐

性安

性因。祥光院殿。廿八於室津御生害。七條殿御息松干

駕馬殿

賀殿 上野殿五人 一則祐御子 龍德殿

圓心御

筑前守殿貞則

伊 豆守 殿

在 田 殿

信濃守殿範祐

廣 鄉殿 條 殿 殿

筑前守殿

四百六十四

將則字野新大夫

為賴 左衞門尉

賴定

左衞門

次郎

賴景

為永柏原彌 三郎

宗清 左衞門 太郎

國賴 賴季 、能登守

忠賴 彦四郎

景俊江見河原又次郎

祐清

左衛五 門尉 F

祐賴 彌次郎

久四郎左衛門 賴房 祐 賴 修理

行賴

衛佐直冬號慈恩寺

隆賴

助

賴

出學守

献

等瑚 喝 食 佐兵

侍者

等章侍者

乾桃侍者 寶山珍和尚

三代 將軍

賴朝。 以賴家為朝長子者非也。賴朝之實子也。實朝 大將軍宣下時。賴家子公曉伐實朝。伐兄賴 之兄也。依不善北條。伐之立實朝。是故實朝 立弟實朝卿 也。 實朝。謂之三人爲三代將軍。

軍事。一 安四 也。 尚書此三人為三代將軍被書送。 臥 雲日件集第 年二月九日。雲章景南老話 一老亦不知也。後三月十二 二日。瑞溪和尚鹿苑住院 盖 一日。雲章和 次及三代將 條殿

卷

第 百

則遠越前守 卷

則人式部大夫

則 · 枯三男中津河殿帥 種則大藏少輔 律師道號自

天

氏範 播磨因幡備前爺三ヶ國守護。賜御紋横引兩。 彈正少弼

法 則 名 性松。號延齡 **\*\*** 差近將監左京大夫 Œ 五位大膳 大夫

旃 則左馬助 野合戰打死。

滿

政

左兵

京大夫

大夫

兵 部

有馬出羽守 持

小

輔

JC 家上總介

持 中上 務少輔 丽 利

滿範 湔

滿 耐 號龍德寺 流龍德寺

三ケ國守護。身長最短。世人號三尺入道

秀民部少輔 持 治 部 少輔

> 致康彦次郎 丁孫斷絕

則 友出羽 守

施之 常陸守

則

尚

彦

Ŧi. 郎

義雅智 伊豫守

則槃 赤松白 自 月潭之代也。 幡寺。八幡春川 旗 影 向者。 建武三年 兩社 性存 勸 清 丙子二月十 開山

性圓

六日依 上 人。 口战

政則 從 三位左京大夫兵部少輔

自七條家相續之。法

名性因。

號了松。兵部少輔。群

號松

泉院。無等八寺心性雲居

光院。實政資子息。

睛政

法名性熙。

號天性

常照院

義祐

法名性延。號 水岳

茂範赤松太郎號赤松 義則次郎早世

則村次郎入道圓 號川潭守護。元弘三年 ili 癸四

圓光 號江 郎

敦

光 先。

別所

五郎

家赤松佐用左衞門

位

範資美作守信濃守左衛門尉從五 法名世範 光範正五 。攝州守 位信濃守左衛門 護。號七條 尉 。號摸曳 使攝州

守護

滿村 從五 位下淡路守藏將監

教弘號松 元人 口院治部少輔

朝 則勝 川肥前守號有 田

村部

頭

藏人又次郎 政 資刑部人輔义次郎

+ 六 赤 松 系

Tar.

卷

3

百

則 則弘刑部少輔號廣正 Billi **春掃部助號端** 範近江守號廣 瀬

則 繩號永良

[五龍從五下號伊豆雅樂助統前守次郎左衛門尉 法名世貞 號寶翁

顯 法名祜泰。號安奉。 则 越 前守伊 豆守中務少輔

滿貞 出初 ·j:

貞村 伊 日子

刑部大輔

則賴 真祐 筑前守 刑部少輔 左馬助

> 元 教

前刑伊 貞

部少輔次耶

持真 則親 成 則 越後守 土佐守 信濃守

家真從石 少位 朝

> 政 題

四百 スナ

光 忠

親

光

光

顯

從 位 侍 從

季房 師季 依康和年 從三 位 中與源義親謀反。左遷播佐用庄。 季則

賴範 法名生佛。號山名入道 大和 權守

為助字野新 太夫

賴景同三郎得平此末也 字野。柏原。釜內。豐福。中□河原等

族也。

則景宁野權守太田入道從五位播磨守 景能 問島太郎

景長同太郎

景盛上月次郎 光能 太田 次郎

有景櫛田 能就赤松從四位播磨守使左衞門尉 八郎

盛 忠

景則

四百六十

定忠

顯定 定實

通房

定具

雅

房

定守

實

İ

親

一具言

具俊

通

其 具通

具實

基真

基守

通宣

通嗣 通雄

長通

通

相

長房

長

具.

具

題

具房 通基

俊

長

具宣

定道

地

雅

村上天王 赤松家系圖 人皇六十二代。在位二十年 通方此末久我中院殿 雅通 定房 宇野冇大將。內大臣。正二位。號久我中院。雅定—— 仲經 雅質 顯房 具平親王 文才能書歌人。 仲 卷 第 百 = 仲房 覺朝寺僧正 + 六 通親 師房左大臣從 赤 始賜源姓。 松 親房 系 圖 位. 通光 雅光 通守 雅忠 通有 通能 通平 通忠 通顯 雅家 有 通 親房 忠 成 通冬 通賴 忠顯 師 顯家 親 有房 四百五十九 通氏 通重 師 重

武 見 伊 家 歲 矣 南 子 島 子 2 國 也 成 教 孫續 豫守 也。 11/3 兩 漸疎之。 諸 播 御 書 一。何 。則 朝 人相 軍 州 遊 密 次郎 頃 廷 其家。 雖 被 義 賜 於 共 然則 回 攝 相 道 共歎 不 T 貞 武 雅 贖 0 故其家 州赤松家之 無道 待 與 ·討手 持 子為 然 家既皆 事 之乎 赴南 討 右 滿 逐弑 0 三條 於 次 豈不恐之乎。 府 手 故 献 0 忽奉弑 出 則 郎 0 方 亦 滿 日 隱謀 此 南 許 於 耐 家。 Ti 微 弑 右 處。 祐聞 C 時 方之王 容 此 家之絕。 歲 何以 々也。 北 府。故石見 之事 隊長元 滿 調 自 義教公 之時 右 之。 E 性 祐 京 府 贈 。依 有 故 爱滿 有 旣滿 奏聞 存 師 0 含 嘉吉 人 家 石 而 義 収 0 亦 怨企 取前 為 在 後還 神輿 施入 于 見 欲 雅 與 尋 祐 之。 請 其 之大逆乎 國 使 使 郎 類 以 時 \_\_ 右 隱 揮奉返之。 俗 族俱 本返 道 間 禁 其 從 Th 皆 細 嘉 家。 府 謀 裏 性 島 家 而 僅 被 111 古 石 0 密 又 納 公 使 再 生 具 見 涿 LI 下 元 Iffi 達 方 罪 其 間 弟 鼬 F 本 年 泰

前 關 彌 村 赤 于 號 和 此 部 號 嚴 娶其 5 振 美作 時 從 0 時 助 次 松 左 國 中 家族家臣 浦 五位 C 刑 族 原之役 威 京 賜 郎 依 義 於播 女續 上 村子 部 大 政 其 本 赤松 與字 又 左 夫 則 小 國 功 湖 其臣 州 京亮。 其 播磨 介。 輔 0 晴 其子四位 E 之 喜 子 等悉 室 使 家 政 從五 H 總 氏 政 後 津 纤備 次 。政則 資 被 族 晴 介 幼年。而 山名叉謀 秀家屬 所 振 郎 次男也。 一討字喜 則 從 位 政 害 我 賜 前 之者 兵部 Ŀ 子從 卒後 房 矣。 威 加 美 。其外 總 石田 智 作 浦 田。 不從 又 介 世 Fi. 。義 政 大 叛 华 上執 治部 多 輔 則 位 以 則 被 而 赤 而宇 和其臣 國 慶 房。其 晴 兵 為 以 義 任 悉 0 權 少輔 政 病 部 村 從 滅 叉 無男子 長 喜 左 與其家 少輔 矣。故使 死披露矣。 三位侍從 放 質攝 兵衛 為浦 年 bij 田 晴 而 4 一家不 押 政 沒 尉 150 上掃 州 領 使 州 備 其 謂 m

院宣 欲事 家。 也。 遇赦 售 滿 氏 少輔則 其 。然菅家皆屬赤 軍 少牛 逐 故 御 赴 大閤 滿 依 領 功 有 振 後 賀州 **教書等之重** 備 為赤 馬 矣 雖 而 信 滿 作 賴者 中 世 有 長 使 是以去攝 别 於播 之 賀州 愧 二州。 務 松 隱跡 秀吉 可賜 公薨。 所 出 之旗 日 少輔 則滿 没落 其下 州。 0 矣。 悲時 本領 松 謝 叉 寶。 下。相 則 州 秀吉公治 三男 小 之 0 2 利 罪 稻 。故 不 之約 以 旗 赴 時 於 時 之不逃 家之先 播 者 共謝 欲 F 敢 貨 有 居 信 州 自燒 使子 一州。依 其。其 氏 氏 長公。 C 望 攝 之守 馬 以其 滿 天下之時 滿 本 州 罪 酣 出 敢 Hi 先 舅 亦 孫 之側 於信 領 護 羽守 加賀 播 小寺 祖 不 舊 舊 也 欲 不 職 叉 之家 傳 州 思 好 自 傳 矣。有 長 義 來 音家 大 有故 im 右 子 故 故 後來 殺 秀吉 就 孫 納 其 臣 於儒 即 州 之後 之 宇 馬 是影門 轁 ifn 此

田 召 也 務 滿 亦 我 同 武 敵

戰

勝

自

射

敵

之隊

長

古

H

竹

中

等

之

良

m

時 勇

也

氏

後

利

不

守 之 之龍 是憤 領 將 怒 于 中 女 義 旣 左 則 之國 貞 男則 胩 軍 im 時 務 京 有 也。是以 則 الا 臣。 村 至 欲 滿 小 大 戰 公 寫 賜 從 其 方家 一家之 献 輔 夫 功 귦 44 軍 F 智 自 以 召 教 討 放 憤 滿 州 腿 使 領 。續 將 山 男 放 公。 滿站。 之 即 献 朴 所 莊 JU 名亡 也 軍亦尤異 個 播 色 於 亦續 之末 廢 殿 職 放 110 來 為 圓 外 滿 滿 之其 鄉 州 也 火於 後以 家 7 雖然持 備 幸 心 祐 慶 祐 子 父 督 孫 始 氏 前 次 所 者 之職。 越 遇之。 備 、男筑 京 何 以 長 本 滿 領二 美 心 淡放。 後 本 貞 Adi 播 事 故 前 年 子 作 中 守 之己館 之驕禮 領 依 美 州 4 八 簡國 2 HI 義 ·持貞 H 其 入道 播備 作 矣。 御 濃 神 兵 守 則 賞 州 君 衞 龍 貞 其 國 付 者 謀 清 F 欲 於 一品 義 m 為 範 子 化 叛之時。 歸洛 播 義 賜 也 15 利 始 依 人 亦 臣等因 N 於 語 原之役 習。於 則。其子 0 木道 孫 曾 膳 為義 持 國 其 11 大 ル 0 義 城 ij 夫 所 血

公

中

氏

男 久 依 官 條 範 職 欇 次 小 馬 州 義 男 光 赤 屋 獨 其 之 義 鄉 候 村 範 松 子 師 赤 為 村 弘 干 其 而 後 即 從 以 南 松 播 0 0 其 子 當 播 祐 \_ 共 Ti. 州 方 金 安 家 子 州 粉錢 男 弟 位 之 0 政 從 房 之 清 領 政 E 赤 為 世 Fi 守 嫡 水 心 攝 世 刑 嗣 松 之家 位 滿 自 流 政 部 州 政 義 殺 是謂 上. 弘 也 chi 111: 少 HI 充 彈 範範 也。 0 子 輔 島 其 養 領 者 JE. 有 藏 政 7 資 信 子 播 同 [H 大 景 資 A 0 從 婚 農 州 朔 有 起 隆 VI 守 Ti. 男 0 男 家 其 教 II 節資 E 位 彈 IE 郡 村 政 不 10 Ti 43 Ti IF: 家 男義 早逝 吉 世 位 官 位 備 家 小 三續家 督 秋 1 治 前 丽 L E 部 判 氏 水 兀

於 10 充 A 刑 iffi 洲 Thi 調 州 以以 137 場 輔 F 之 此 御 州等 [4] 政 資 The same 省 軍 姓 之嫡 之 嫡 廣 \* 於 男 潮 别 字 左 式 而 4 HI 馬 部 赤 御 為 如 大輔 松 劒 元 義 桐 服 充 祐 紋 號赤 定 等 有 家 故 領 被 松 爲 m 尤當 任 Tr. 在 從 IE 馬 幼 其 Ti VII 年 義 位 成

子

也

州 政 旨 後 也 所 時 軍 兵 多 和 石 起 播 大 院 野 4 册 州 輔 赤 依 應 東 泉 野 義 吉 守 之 守 也 官 介 廣 祐 攻 秀 松 八 條赤 充 潮 之 之。 郡 其 屋 義 御 定 持 義 以 E 兀 無家嗣 氏。 形 教 則 是 攻 年 居 Hi 充 松 石 服 故 别 0 書 族 。其子從 孫 野。 號 之後 以 别 中 同 同 寫 氏 氏 所 减 也 廣 别 所 信 國 兩 女生 貞 終 滿 老 圖 m 其 0 0 長 潮 所 别 流 子 没 。字喜 等 從 雖 多 不 外 於 之 木 Ŧi. 也。 所 落 從 義 也 為 氏 欲 位 屋 背 小 0 Ti 田 諸 充 雖 郡 州 上右 形 悉 滿 而 敗 城 於 位 前 將 矣。 然 當家之嫡 領 秀吉 0 秀古 中國 郎 傳 依 1 是 家亦 赤松 司 義 京亮 義 所 長 寫 義 越 祐 義 无 地 當家 之軍 冶 扳 充 H 之家 充 1 定 先 充 D 矣 依 振 氏 子 張 宁 叉 備 者 朗 而 為 流 之總 木之 证 山 4 秀 播 氏 ĪE 其 廣 前 族 所 則 總 威 Ш 古 美 州 從 滿 從 五 地 範 站 遺 潮 領 城 1 位 以 2 颌 後 斯 Ti 跡 走 綸 男 部 改 别 P 血 甸 大

子 左 賴 子 為 家 侍從矣。 號 然 是 三位。列 子 通 心。赤松 季房 IE. 衞 從 則 fali 堀川正統。當家之子 門佐 五位 五位 不 三位 。其子從 其子 定 被 公卿 氏武家之始也。 從斯當家之 房 上播 家範 配 大 頃 通具。 品 納言 流 近 之席。 24 有刺 堀 播 磨守茂範 其 T 位 11 定忠 州 守季 到于今相續於其家。久我 E 免 子正四位下左衞 家。 佐 禁色昇 播 領 家名稱 用 其。 則。 牌 孫雖 此 播 。其長男五 從赤松 之庄。而 守則 州。 赤松氏 其子從 殿 從 為 季房 之勅 與赤松。始而立 景。 無位 三位 氏雖爲武家。 之太太 於 。其子 五位 又 免云 郎 門督 無官 播 左 被 法 祖也。 州 1 任從 從 上 170 1。蒙永 將 師 生 **久範。**其 四位 播 師 呼 定房 之家 季 子。 季 光 武 位 Ŀ 4 房 准 依

破六 擊捕 奉恨 恩賞 得勝 孫悉有 功。自 剩 國。同 之事世皆 利。又高 元 年八 被 利 之日 波羅 0 朝 召 將 同 同 月。 封 家 E 年 軍 時 Ŧi. 本國 O 。同 國 知之矣。雖然建武之始 一賜本 將 先吾 同 依 三月塗 月七日 也 月。 月奉 與名 坊 播 國。 門少將 年 本 州 出 成 越尾 攻 忠顯 國 屬 c 爾來為將 張 僅 彩 排播 尊氏 攝州摩 一令居 之讒。 後醍醐帝之還幸。致 張守高 京 并 師 公 與 州 佐 法 與 苔繩 敗官軍。 耶 軍家之股肱。 圓 家戰 用 FIJ 兩六 之城。 之 心 。功臣等多所 良 之城 猛 得勝 忠牒 波 庄。 不被 屢 組 m 故 受大 以 合 而 戰 有 忠 im 得 從 m 敵 子 軍 勝 近 心

郡 皆 统 圓 元弘 前 心 播州伊川。 範資 守貞 嫡男正 建 範 雷 為 之亂 攝 五 其 其 州 位 次 F 太 依 外山餘箇所。 律 守。 有 信濃 師 戰 HI 统 功。 祐 守 前 範資 其 自 守 將 貞 次 又為美作之守護 軍 彈 範 其 E 次 所 小 丹 從 福 地 波 Fi. 矣。信 氏 春 付 範 F

卷 第 百 = + 六 赤 松 略

時

大塔宮之命旨。

奉屬

先帝之御味方。正

所 次男四

别

所

氏之祖

也。

則

入

號赤 敦

松圓

心

位

判

官

播磨

守則

村。圓 村

光子

光

。是

號

別

是亦松

K

大

著

于世。

赤

松圓 為

心入道 道

元弘亂之

女子中山中將室 跡合八萬 寬永十九年卒。 。合廿一萬石。 石。元和六年 長五 年 福智山 一萬石 六萬石。 加增。 久留米へ移 同 七 华 父

女子有馬伯耆妻

女子石野和泉妻

忠賴初號忠鄉中務大輔

十三。 完永廿年十二月從四位下。承應四年三月廿日卒。五

女子鳥居淡路妻

女子

豐長出雲守

寬文八年六月廿四日卒。十八歲。號衞源院道督(香)。——賴利支蕃頭從四位下

豐範伊豫守報元寬交八十二叙從四位下

雅定。其嫡男正二位內

大臣雅通。次男從

言定房。雅道依

為嫡

男續其家

。從雅通之子

女子山內修理妻早世 實小出修理亮吉重二男。思賴養子。

以淺羽氏家藏本寫之

赤松略譜

村上

源

氏

男從 臣 上源氏之始也。師房長男從一位左大臣俊房。次 年十二月二十六日 始而出王氏賜源姓。是則 長子。贈太政大臣從一位師房。後一條院寬 人皇六十二代村 從 11 10 院之 N 被任 位右 位 外祖 雅 實。從是號人 大臣。而清華之其 大臣顯房。然而 上天皇第七之皇子具平親王之 上皇今上登庸之故。此家繁榮 我矣。其子從二 顯房 也。其子太 雖為 次男。依 一位右 政 村 為

祐秀

[52]

滿 直 三郎

三郎

友則質屋 時則三河守 法名性興。重彥童子。 教政

持則 上野守

持祐 上野守右馬介

常稱院殿。法名宗觀

滿利兵庫頭

施定式部少輔 法名心慶。還俗。 法名大輪。號臨濟寺殿。

則實新次郎民部少輔左衛門佐

政利孫二〇世郎 法名道閉。號永福寺殿。

持家兵部少輔 持彥治部少輔

義祐在馬出羽守

松樂寺殿。

元家 則友出羽守 豐則右馬介

**冷**則刑部少輔

則景有馬與次郎

重則筑後守 領攝州有馬郡。法名清德。

住攝州三木。領有馬郡

則賴中務少輔號法印

慶長七年七月下旬卒。母細川右京大夫澄元女。

女子

則次九郎二郎早世 豐長出雲守

豐氏侍從從四位下支蕃頭

女子細川右京大夫妻

則秀出初守

上總介

則友兵部少輔 自害。卅七

友如左衛門尉 自害。卅五

義雅伊藥守 同自害。卅一。

某六郎

同時討死於木山城。五十八歲。法名性通。號大昌

**真操龍門寺** 

則繁元馬介

兄生害時渡異國。歸國後 自害。四十九

### 繁廣

### 性存

交自害九歲時也。天隱和尚供之入山中助命。成人 後出家。號勝岳性尊

政則童名次思法師

三歲時。長聯年中家人等南帝兩宮奉討。四歲時神 官府宣旨給不入御手。為替地備前國新田庄拜領。 出雲國字賀庄。伊勢國高宮保御拜領。雖然字賀庄 御入洛。此御恩賞地加賀牛國守護。賀北

> 四十二歲。松承院殿三品。法名無等性空。 輔。左京大夫。從三位。明應五年四月廿五日逝去。 其後應仁元年 播磨備前美作 三箇國安堵。 兵部少

實七條藏人政資ノ息。政 輔。永正十八年九月十八日爲浦上被討。 則猶子也。聲也 兵部少

時政初號政村後賜晴字上總介左京大夫 天文八年十一月廿四

日叙從四位下。

上總介

天正十三年秀吉被召出。阿 州ニテ 萬石拜領也。

則家

則房 流此時絕舉 ヶ原亂二 石田治部少輔 一味シテ切腹。赤松嫡 左兵衛 佐上 總介

法名流芳。號本願寺。明德二年十二月晦日內野合戰 則左馬助大河內播磨守 討死、廿六歲。

滿政左京大夫

えぬばかりに。 暮れるか 善律師。資林寺殿。新後拾遺入歌曰。 つかれにかえる はしだかの草とる道もみ

人則彈正少弼 元年生。應安四年十一月廿九日逝去。

氏 歲。法名本光道成。 炎于五人。郎等百廿七人一所二自害討死。五十七 馬屋鄉拜領。至德三年無双大力。初候南方。攝 方。攝津國 九月二日播磨國清水二テ。備前

氏康 正郎

## 氏春 四郎左衛門尉

法名殊慶松勝。父卜同自害。二十四歲

藤次郎。鳥津 三郎同 道

家則孫三郎上總介

義則ニ暇乞シテ。清水ニテ自害。 嚴義昌。 廿一歲。法名桂

僧建仁 寺海雲院

献 春孫四郎

> 同 自害。十八歲。法名勝景。

季則孫五郎

同自害。十五歲。法名明峯道雄。

乙若丸 薩摩國 **父自害ノ時十三歳也。伊藤民部。今村五郎同道シ** へ下向。

義則上 總介左京大夫

十四年八月廿四日逝去。七十五歲。 龍德寺殿。 法名性松圓 齊。 歌人。新拾遺作者。應永三

滿滿 左京大夫大膳大夫

法名性具。新續古今作者。嘉吉元年於私宅公方義 奉討。後播州木山城生害。六十九。

教康彦二郎

祐尚常陸守 年於伊勢國 司館生害。

彦 五 郎

見江院性觀道

元。嘉吉元年五月

六日討死。六十八。

則尚 蒙御免欲入國。康正元年五月十二日備州爲山 名郎等。家子廿一人一所白害。卅

四百五十

哉

卷

義村次郎

兼賴信濃五郎

貞範雅樂助筑前守美作 守

**庄以下二十箇所拜領。行年六十九歲而逝去。法名栖**因關東竹下之合戰忠節。 丹波國眷日部。 播磨國伊川 雲寺殿世貞。

**與**則中務少輔出羽守

則賴筑前守

則親土左守 成則信濃守

某左京亮 則 遠越前守

僧印藏主

種 將貞越後守 則

滿貞刑部少輔出羽守

五十一歲逝去。號陽岩寺殿。法名道春。

光寺 刑部少輔 殿 配 流

延德二年十一三三十月四日逝去。廿八歲。法名是心。

範行兵部少輔

持貞越後守 賴則統前守

Ŧī.

月廿九日五十八歲逝去。號西法寺殿。法名桥齡。

家貞 中 務少輔

政 顯

貞村 伊豆守

貞 女子大館上總介將一時了房室 祁 孫二郎刑 部 少輔 元祐伊豆守

長祿元年七月廿(十十)二日 四十二歲逝 去。 號樹

F

則 脳

一元範次郎

# 則村赤松次郎

後重kokutalata 法名寶雲寺殿月潭间心。 觀應元年正月十三日七十二 來郡。因幡國智頭郡本領也。 公播磨攝津備前美作因幡但馬等守護代也。但馬國朝 歲逝去。依元弘合戰之忠節。赤地錦直垂下給。自尊氏

圓光 別所五郎入道

光則萩原孫三郎

敦光別所五郎左衞門尉 敦範萩原

**範**資信農守攝津守左京亮大夫判官

光則七條治部大夫

即則肥前守 號在田彌三郎 則康肥前守

師

直 號信濃五郎。叔父則附為子。新干載作者。 賴本鄉掃部助

師賴廣瀬近江守

則弘廣岡 五郎刑部少輔

存葉山六郎 州戶賀庄地 頭。

郭 百 Ξ + 六 赤 松 系 S

卷

想溪和尚靈禪寺

則綱 號永良民部少輔。

宗範

範隆

滿弘安房守大夫判官

教以孫次郎治部少輔

範人伊豆守 號松翁院。

範次左衛門尉

光順書記天龍寺僧 明應八年六月廿二十七八日寂。二十九歲。

元人又次郎

教人孫次郎早逝十八歲

號禪昌寺殿。 日逝去。 廿四歲

則勝掃部頭

政資又次郎 刑部 少輔

文龜 元年七月十日逝去。 四十歲。 號南明 院殿

四百四十九

範重 範家佐用三郎 為範

景和左衞門尉刑部少輔

為賴孫太郎刑部少輔

家氏上原肥前守 家景上原和泉守

賴定字野左衞門次郎

宗清左衛門太郎

國賴能登守 賴季同二郎

景俊江見川原又次郎

為永柏原彌三郎

隆賴又次郎出雲守 賴房雅樂助

祐賴

補

久四郎左衛門

比賴意四郎 一祐治雅樂助

行賴

祐清左衛門尉

家範左衞門尉兵部少輔

母北條義時女

景盛 有景櫛田八郎 上月二郎

盛

忠

義景

景滿

景則

景能問島太郎 景行

光能太田 景長間島彦太郎 太郎

久範左衛門尉從五位下 茂則次郎左衛門尉

村上天皇 赤松系圖 雅質 師房 睛通 通與 女子 實宜公室。母同邦通。 母從一藤維子。實關白尚通公末子。 母大膳大夫源元光朝臣女。 定房 雅 師 季左中将近江守 道 雅定 顯房 具平親王 定忠兵部少輔 季方

> 季房顯房十四 忠房從五位下住伊勢國 雅兼 母周防守藤原公基女。 男丹波守正四

位下

季 町天女年中赤松系圖錯即此季則子孫也ト書

ヤス

女子典侍 號二條院督公。

季則從五位下號源大夫 家房加賀守從五位下

賴則大和守播磨守從四 號山田入道。法名生佛 位下

則景播磨守 賴朝御時關東下向。北條義時成壻。建久二 日播州佐用庄地頭職賜右大將家御下文。

> 年 七月四

為助字野新大夫 賴景得平三郎

卷 第 Ti == +

六

赤 松 系 圖

卷

右大 將從 太政 大 臣

雄醍醐座主一長者地藏院法務大僧正 右衛門督基

女

良守法印遁世

長覺法眼藥師寺

別當

圓機僧 TE.

具通太政大臣從 右大將

六歲。母大納言長隆女。 久世太政 大臣 應永三二二 出家。同 四 三十六薨。五

長雅別當藥師寺別當 道性大僧正法務 一長者醍醐座主覺雄弟子地藏院 大僧正北戒壇院

相覺大僧都法印

相 嚴天台座主信正實嚴弟子檀那房

權大正二右近大將

母內大臣公清女。應永廿六七十出家。道英。永享五八 五 薨。

通助左中將

清通

例。大略初例。右大將。太政大臣。文明十四十七薨。號 東久世太政大臣。 號後久世太政 大臣。任內太臣。日吉大將。名家還宣

旨

通博右大將士 隆雅別當大僧正藥師寺別當北戒壇院 太政大臣從

嗣通 文正 權中從三 元七十九自 害。

豐通右大將右大臣從

益 大永六四四 通僧 正菩提院橫死 出家。天文五六三薨

**元雅**得業藥師 別 當北城填院

質海

僧正

真

光院守鑁僧正弟子

通言 有大臣 從 右 大 將

號陽春院。天文五五出家。大伐

邦通權大正二

享祿三六薨。母太政大臣藤實淳女。

具八房權大正二參議左大弁勘長官

正應十二十五薨。五十二歲

親玄

俊通

忠勝麗大僧正護持醍醐座主

具宣侍從從五 實俊長子。

L

俊長右少將横死 通相侍從 長房左少將

醛 覺玄 道惠

長具從三右兵衛督右中將長房子

具類為龜谷基雅繼子 具秀中將

百 + 六 赤 松 系

卷 第 忠具從三

**通嗣參議中將權中正二** 

通雄太政大臣從一左大將 號中院太政大臣。元德元十二廿一薨。七十三歲。母顯

通任左少將

朝女。

通宣參議左中將正二

敦通

通村左中將從三

道雅

通博侍從

長,過太政大臣從一右大將刑部卿三位中將

通定中納言從 仲基女。

號後中院

太政大臣。文和二八廿七薨。七十四歲

。母源

女子季衡室

長宣

四日薨。

號千種太政大臣。文安四七十一出家。四十六歲。同十

四百四十五

有孝左中 將正四下早 世

有定參議中將權大從

有機權中 E

文安五十十八薨。

有雄左中將從五下 實具定子。永正九於勢州薨

有顯左少將出家

忠順多議左中將大弼從三

三正口出家。同山門皇宮合戰之時討死

建武

顯經

具題 長忠

權中從三參議中將

應永廿九正廿九薨。

雅忠使別當中宮大夫大納言正二兩院別當 具定權大正二本光清 享德四後四七出家。六十六歲。文正元七七薨。 七十二歲。

文永九八三薨。四十五歲。

雅顯左中

顯知

母舞女。

為顯

雅光左兵衛督權中正二使別當 定顯

1 道朝權僧正石山座主 母家女房。

女子式乾門院御 匣

光忠侍從 雅相左中將從三

通基布大臣 內大臣從

氏長者。宣下初例。延慶元十一廿九薨。母通時女。號後久我內大臣。氏長者。二位中將。延應元九十五爲

有房參議左大臣一辦人內大臣從 號六條內大臣。和漢才人。能書。元應元七二午

。法名有真。

光史籍宮亮 號六條。又禪林寺。

號中院。元德三二十八亮

親忠

具忠

季光從三 季忠 曆應二九六於吉野出家云々。

師光

房忠

卷

第 百 Ξ +

六

赤 松 系  有忠審宮權大夫皇后權大夫權中正二

光相

- 具光 權大從一准大臣 忠雲大僧正大塔 雅光中納言實光與子又為顯經子

有光多議右中將權中正二 母參議實俊女

具教 具氏

二男云

親光權大正二參議左中將

水和三年四月四日薨。

光顯懂中正三參議中將 光與出家放淳玄眼 應永十一正九薨

四百四十三

文永五十二十七出家。母家女房 卷

- 顯實正三

親實無位無官

雅方左中將正四下 母親季女。

母同。

顯 後正三

俊方侍從

元弘二三三卒。

通機從五上侍從 師方

親方

通世多議正三 雅成右中將從三

通為

母平業余女。

雲觀法印

道能

母家定女。

111

女子後嵯峨院大納言與侍姬宮母 女子同院高倉局家教母

通平春宮亮左中將正 二出家

母宗賴女。

通教侍從

通忠右近大將大納言正二 具俊

宣通市少將從四上

能俊 侍從

尊雅法眼 雅世侍從為通忠于

能右少將出家 女子京極院權大納言局道性法親王母

女子後嵯峨院二條局新陽明門院母儀

母康賴法印女。

晴具參議左中將

天文五五出家。

具教

顯雅大河內從三左中將 嘉吉元□出家。 母右京大夫高國朝臣女。

親鄉左少將從四下改 1 文實教具子

親忠左中將正四下兵部少輔

實政鄉次男。大永六六出家。

親泰權中納言改秀長又改賴房 實政鄉三男。

具良

母源 一親女。

俊康權大正二

實顯俊子。應永廿七三廿六出家。

持 康權大正二左衞門督

具祐多議左中將親泰男

教親權中從二參議右中將 廉玄功德院祇園別當

寳德三四三出家。應仁十二二於勢州薨

政宗參議左中將從三

親方侍從從五下 永正元七十九。天文二二出家。法名宗威 文明九十十横死。

俊茂從三參議左中将

具康從四下左中將

題方權大正二 爲父被害。

雅俊大河內顯雅男

具能

房鄉從五下親鄉男

親能

四百四十

松 系 圖

赤

卷

第 百 三十 六

親家 元弘元七五出家。毋忠繼女。 房侍從右衞門督參議從二

持定左少將

顯

時

源助

實助僧正

顯光

定統

雅 持

顯統 定能

宋 [編中納言從二〇] 左中弁少納言左中將左秦 [編中納言從二〇] 左中弁少納言左中將左

題信春日左少將 建武 Ti. # 於堺津「浦イ

信親 守親

親能

顯能

權大 成

納言

准 后 伊 勢國

司 親

成

顯

親

統

雄

房雄

顯後坂田木造叉號北島 滿泰左少將元親能 水六於泉州境。大內介義弘相戰討死

題奏 權大正二 俊通早世 俊道子孫依無之。

少納言顯泰以次男木造遊

**数**具權大正二參議右中 滿雅左中將 特

文明三三廿三薨 政鄉右中將正四下改

一具

材親參議左中將權大正 口口出家 。永正五十二四卒。

頭

具行權中納言從二左衞門督

元弘口口依天下事被誅了。

### 通右

毋參議濟繼女。改一為。

雅家權大納言正二 母大臣公條女。

三薨。五十九歲。母雅賴卿女。 號萬里小路。又北畠。文永五十五出家。 同年十

師親備大正二使別當右衞門督

師行右中將從三早 通覺 正應二九七出家。覺圓。正和四四十六薨。母登 議賴平女。 世 雅重

親源大僧正天合座主楞嚴檢校檀那房 母平信繁女。

雅行右中將麥議右衞門督從二

元德二口出家。四十五歲。

家泰

家資

觀覺權大僧正

家親

師重權大正二使別當左右衞門督

德治二七廿八出家。深覺。卅八歲。元亨二正十

雅世左中將

女子從三親子

親房大納言正二准三后使別當按察使右衞 支。依世良親王御事也。 南朝韶云々。元德二九十七出家。號北畠准后宗

通房

卷 第 百三十六 赤 松 系 믋

四百三十九

通持左中將從二

曆應元七二出家

通任

道林僧正醍醐座 成助大僧正一長者護持真光院禪助弟子 主

寬惠權信正

通冬」植大納言從二二大納言

五正五正二。 納言。廿四歲。同年十二廿九淳和院別當。同 廿四薨。四十九歲。元德元正五從三。十五歲。同 百 年十五左衞門督。元弘二三十二權中納言。十 拍子明一。氏長者。兩院別當。貞治二壬正 從二。同年十二廿七權大納言。廿七歲。同 。同三五止納言爲參議 十一參議。十六歲。同三正五正三使別當。 。曆應元九十九任中

通數

通氏權大正二

應永二七六薨。本一治。

通守權大正二

通敏參議左中將本一清 新續古作者。應永二十五二十薨。

應永十八口出家。正綱

房通房親僧正弟子

禪子丁三豐長者大僧正眞光院成助弟子

通淳准大臣從

寶德三十一廿四出家。妙連。 Ŧi. 十四 歲。

同 一十八

守鎫大僧正真光院禪守弟子改禪通

通秀內大臣從

時1。

通世從二權中納言

通胤 權中從三三十

了運僧正菩提院益遍弟子 享錄三八五出家。理益。同日薨。卅二歲。

女子源重親室但雕別

具忠 左中将

顯譽

具題 太石中將

信顯別當僧正藥師寺別當

女子顯子實兼室公衡母永福昭訓兩院共任并了

親性法印

禪

通

左兵衞左中將正

助大僧正法務

一長者護持牛車鼠(資1)光院

續拾以下作者。後字多院法皇御灌頂師。母同。

玉葉作者。弘安十十一七卒。母任快法印女。

顯俊

資具

通成 中院流 中院流 中院流

十九歲。弘安九十二廿二薨。六十三歲。母能保女。 續後撰已下作者。文永七十二十三出家。 性

通賴准大臣從二

正和元八八薨。嘉元二十廿九出家。性心。母藤

左衛門督使別當

母同。

賴綱女。

通教權中納言正二

通 一左中將正四下

卷

第

百 Ξ +

六

赤 松 系 K

> 通重內大臣正二使別當左衞門 督

女子信嗣母

女子從三房子

女子質重室公茂母

通時權中正二使別當左衛門督 家。良來。元亨二九二薨。五十三歲。母顯朝女。新撰。玉等作者。中宮懽大夫。元亨元九十五出

母同。

女子關白北政所後稱念院 母同。

颠 通線內大臣正二使別當左衛門督奉宮大夫 續干作者。正慶二五八出家。運來。母通能女。

四自三十七

卷

文永七六廿腫物薨。六十八歲。母承明門院尾張

頭 通持參議中将正二

毋師季女。

時通從三參議

小坪三位。住關東。本通尙。又顯孝。

通春 通清 母。

通宣參議正三

觀應三二廿六卒。五十七歲。

雅任

親緣別當大僧正法務

實性別當僧正

顯豪法印 顯空法眼道性房

> 山信 實顯已講 顯

道緣

定譽僧正三王院

雲快僧正大塔日吉別當 證空善惠上人 西山淨土一 流祖師法然上人弟子。

號中山僧正。

**定親大僧正法務一長者** 

女子後鳥羽院妣在子土御門院母后

母同通光公。

通氏右中將 女子從二親子後嵯峨院御乳母大納言二位

100 具氏參議從二播磨守 廿六歲。

續後。續古。續拾等作者。早世。嘉禎四六廿四卒。

女子後嵯峨院春日 續古已下作者。母珍喜法印女

正安四九廿八薨。四十歲。母三重左衞門尉政平

親定大納言正二使別當左衛門尉

母平時繼女。

親實左中將正四下

親賢權中納言正三位 母源重遠女。 定忠

定宗右少將 號梅溪。出家。

定空 長老。康永三年六月廿四日入滅。 理覺上人弟子理性上人附弟。修覺上人。二尊院

雅長權大納言正二

左中將時輕女

顯實權大納言正二中宮大夫三位中將

元德元三十九薨。廿九歲。

卷 第百 三十 六 赤 松 系

醫

通房參議右中將從

新勅已下之作者。貞和元正廿九卒。廿八歲

定具權大納言正

應永五二薨。五十九歲。母權大納言藤資明女。

典。氏

定冬布中將正四下 定守侍從

定長冬義中将從三 嘉吉元七十八出家。遁世

有通中將本顯親 申給云々。更無其音。不便云々。一流斷絕。 文書等大略勅納云々。於家領。少納言爲賢朝臣

通方 因幡守使別當左衛門督中宮大夫大納言中院法 就土御門大納言。應仁元十二十七出家。同廿八日

通行懶天納言正二本一經二十一使別當右衛門督 薨。五十五歲。母同通光。

具孝權中納言從 使別當左衞門督左兵衛督

文和三七廿一出家。廿八歲

具信參議左中將從三

具言權大納言正二實具信子也 延文元十一七卒。廿五歲

守融大僧正 應永廿三四 一長者菩提院 出家。同廿五十一一

薨。

具雅從三 參議中將改一世

具茂參議左中將正二

永正口卒。 太政大臣右大臣從

歌人。新勅以下之作者。中院正統。號後久我太政大 臣。賓治二正十七依病辭職。同十八日薨。六十二歲。 藤範兼女。

定通內大臣正二左衞門督使別當

頭 賓治元九廿八薨。六十歲。號後土御門。

顯定權大納言正二右衙門 建長七四十二出家。契圓。號高野入道。母承明 督使別

> 顯親權中納言從二使別當 門院 母平義時女。 女房。弘安六八十二薨

顯俊

題良權大正二

定濟大僧正一長者醍醐座主三賓院 女子一條攝政北政所

Ш 覺顯僧正證 顯雲權僧正 證義大塔僧正 義大阿闍梨世尊寺

通圓法印 母顯親女。

定實太政大臣從 歲。母大納言雅親女。 乾元元十廿出家。 內理。嘉元四三卅薨。六十三 皇后宮大夫春宮大夫

定助大僧都 顯濟少僧都 遁世

定覺阿

實叡

## 新助法印基具公母同 尊顯法印權 大

具守 左近大将左衛門 督春宮大夫

女。 十九出家。覺乘。六十八歲。同日薨。母大藏卿雅忠 1月11日,十二 自信昌三司 直任太相國。正和五四 正應二八廿二 自儀同三司

基後權大正二使別當

道源僧正南池院 元應元四三頓死。

宗助

基 朋 元應元□薨 基 雅 右中將

從

四 上

基類 具顯 一十中将

中 納言左衛門 督使別當

靜源權大僧都法印 元元九九克

具明

具俊權

卷 第 百 = + 六 赤 松

系

吕

一道守法眼 一顯守法印 母經俊女。

信助 女子國母西花門院後二條院母后

女子從三公顯公室 女子准三后等子

曆應三七七出家。四十六歲。母爲雄女。 具、親內大臣從二右大將中宮大夫使別當 〔新七〕 74 下 者擬祖父子

督

基時右中將正 母雅 相女。

顯基從三左中將 母從二 一能基女。

良耀

曆應元六十二出家。依菩提心。十九。同三卒。廿

參木左中將從三使別當左衛門督右兵衛督

具貫

四百三十三

具質內大臣正二皇后權大夫使別當

薨。母後鳥羽院按察能圓法印女。

建長三三四出家。法樂。四十九歲。建治三四廿六

仁譽

質源 定宗

通成侍從 實大僧都為

女子贈后通子後嵯峨院母后 通親公子

東大 聖顯法印

圓顯大僧正理覺院

通具人人納言正二中宮權大夫左右衞門督使別當 人之內。 母平通盛女。荔樑三九二薨。號堀川。新古今集撰者二

具定侍從正三

新勅撰已下作者 俊定有少将從一下 續占。新撰等作者。

基定右中將從四上為基具子 文永六九十三出家。知道

> 行空 圓 源法印

具忠 具致左中將

女子真覺女

顯覺別常僧正證義 道源東僧正清閑寺 基具太政大臣從一儀同三司 **毋藤公佐女。** 母藤公佐女。 一三出家。道乘。同五五十薨。六十六歲

實淨

道豪法印權大新

道曉法印

定珍法眼 有源

四百三十二

玄隆得業 隆圓 舜海法眼 號大將法眼。

隆緣

圓尹 圓遍 玄長

通宗参議右中将正四下贈左大臣正一位

號土御門宰相中將。母忠雅。同建久九五六薨。二十

師信右少將正五下本顯任

母家女房。

世。能意 母。

雅平

俊平

定清越中守左中將

建武二十二二於越中國討死。

四百三十

顯則左馬助

則貞越後二郎

則治赤松惣領帥律 號妙善。歌人。播磨國守護。 師

氏範彈正少弼

1] 兵部少輔上總介左近将監

新後拾作者。法名性松。播磨美作備 。應水卅四九廿卒。七十歲。 随等國

滿 法名性具。新續古之作者也。 施左京大大大膳大夫

教康彦次三八郎

於伊勢國誅之。嘉吉元六月廿四日奉討武 。同壬九性具被誅之。枭獄門了。

義祐

號有馬出羽守。

將則

號大河內。明德二十二卅山名氏清叛逆。京中合 日討死。

> 滿 IF 則孫二郎 則三河 守

則春近江守實範資子

寬定

為定

左中將從四下出家本時(マ・)

定親從三

觀應三十廿四出家。五十 歲。

定行本一資 定高右中將法名妙道

守忠一男侍從本定親

定成陸奥守出家阿道 良親侍從從五上

定平本良 定

家房左少將早世 伺候南朝。元弘以下每致軍忠。遁世。

女子左大臣綱宗室

女子右中辨 女子太宰帥定輔室 女子參木定經室

家定左中將文永、正三出家 母定能女。

·具忠

師季侍從正三近江守左中将赤松流 能忠本名家行 定具左少將正四下

大納言藤定能女。

季方

師行 左少將

女子土御門大納書藤通行室見東十八 師成侍從出家

賴則播磨守從五上

卷

第

赤

松系圖

季則源大夫

百三十 六

茂則

則村 始而拜領播磨國守護職。法名圓心。

範資信濃守攝津國守護

範隆 宗範宮內少輔 光範信濃守從五下 則綱左京亮 則康赤松二郎

貞範筑前守 則春

號春日井雅樂助 題範出羽守 。法名世貞

法名生佛。號山田入道

則景播響守

久範

號赤松左衛門尉。

號太郎入道。

四百二十九

實俊法印權大都 僧

女子從二行子 玉葉作者。

雅康權中納言正二左大弁治部 法名蓮覺。右少將。右京大夫。兵部卿。貞和三二廿 卿

二薨。

雅英大膳大夫 賴言從三木工頭右京大夫或說雅言子

具憲右中將正四下 嘉應元八十五出家。

親出家

雅顯從三多木左大弁

雅重

雅宗右少將從五上

貞和五五十二卒。四十五歲

雅綱

兼賴左少將從四下本

雅茂魯木正三本-秀 雅豐

水享三七月七日出家也。

定房大納言正二中宮大夫皇后宮樵大夫 號堀川大納言。 文治四六十九出。

同年七十

一七薨。

定忠右少将從四上兵部大輔

母通能同。

即。母家女房。[按下文親行條云篇父被害此間恐有錯誤] 嘉祿二八可出雍州外之由宣下。依害子息被行

雅行左中將從三 今衣宣旨。母家成女

親行侍從從四下

雅房侍從 母實經女。

能雅 保行陸奥守從五上 爲父被害。 阿

寬圓僧正證義

一定實

uli

定定雲

定尋僧都

兼忠權中納言正三 **賴房民部大輔改仲能從四下** 範雅權律師藥師寺 成女。 號壬生中納言。 信聖宰相房 til 定時 賴信 教顯 賴無石見守從五下 能海法眼 定俊侍從 聖圓能無房 母內 母藤長數女。 後作者。 藏權頭清範女。 承元二三十七薨。 賴兼得業 定宗左少將從四上號 信持改一教 四十九歲 母家 —任雅法眼 頭 111 [1] 雅言 親賴左少將從四下 雅具權中納言大藏治 定真 雅憲頭弁權中正二本象世次爲世五藏左大 行嚴 忠具 明昌大僧都 雅宁兵部卿正四下 正中二二出家。道勝。同三二五 法名蓮圓。爲通具子。續後。續古。續拾作者。 續古以下作者。母高階業國女。 賴 **| 大納言正二民部卿參木左大弁按察使** 兼從五下早世 本雅忠 部卿 俊言左中将從四 嚴清法印有子孫 左少将 賴方從三右中將為 薨 Ŀ 弁

卷

第百

十六

赤松

系圖

四百二十七

行兼伊勢守從五下 母泰經女。

**审雅阿** 

女子顯子

晴

雅權律師

雅經阿

公雅法印

道喜大僧都

兼保侍從從五 下 國房從五下紀伊守

雅 加賀守從五下 雅法印權大

寺

律

信 雅法印為雅言子

治三七五出家。六十一歲。建久三八三薨。六十四號務隈源中納言。千作者。號王生。又號綾小路。文 歲。母能俊女。

通能布中将正四下

兼能

雅隆

季房丹波守正四下 毋藤公基女。 忠房從五下

家房加賀守

兼定治部卿從三 建 保四六十五出家。同

+

六日薨。六十八歲

定平 左中將從三

號入 江三 位

家兼左少將從四上 兼平中務少輔從五下

兼遍 定實侍從 隆兼從五

承遍法印

僧都

實 澄舜 定 忍 成 法眼後參綾小路宮房官 乘院坊官

下改具 茂 FD 遍

與

同

坊

賴

四百二十 六

相覺雜子又慶朝弟子從定慶阿闍梨受能任然 家。康治二十八薨。六十五 。母因幡守惟「雅サ」綱女。

隆見別當權僧正興法眼 顯覺法眼 定海大僧正法務一長者醍醐座主轉經院

覺樹權少僧都東南院 金作者。

覺雅少僧都

清覺法眼

「ナシー」記で作者。 師子母 嚴勝母

國母 女子師子知足院大閤室 女子中宮賢子白川院妃堀川院母后 元九廿二廿八歲。母同雅實。

,中納言顯隆室

推範兵部[麻殿]權 雅成 母源忠宗女 毋膝季成女。 加賀權守從 頭從四 五

親雅少納言從四 F

定曜號大將法眼

推綱木工頭右中弁 重範少納言從四 母平兼季女。

母同。從四上。康治二三廿六卒。卅八歲

國雅 皇后權亮從 四 下左少将

宗雅刑部卿從三左馬頭民部 母基隆女。 少輔

元久元三七卒。母惟信女。 顯兼刑部卿從三

具兼

新勅作者。母八幡別當光清女。

顯清土佐守

四百二十五

= + 30 赤 松 系 

卷 第 百

師信

具信少納言從四 母藤爲綱女。

上

守信中務大夫從五

信氏中務少輔

毌

藤賴秀女。

顯綱治部 卿從三

雅 綱

信平大膳大夫 其 正三 定

顯

顯

題國

類麗

雅大宮權大夫權大正

母信濃守伊縫女。保延二十十五薨。六十二歲。號

尚

覺顯得業 覺海法橋 西日上人

勝尊法眼

雅長美濃守器 從 Fi. 下

iF. 四

定宗式部少輔少納言

信雅周防權守從五下

辨雅權僧正淨 雅寬 阿阿

土

帝

非相顯阿 顯智阿

景雅法眼

雅 隆和泉守從五下依春日社 官殺害停

任

雅清阿波守從五下

中納言正二多木民部 卿

時人號游雲中納言。金。千作者。保延元七十二出

有雅 兵部少輔正五下本雅明

惟慶法印權少僧都

母為宗朝臣女。 季筑前守從五下

賢信醍大僧都

信定

少納

言 IF. 四

下兵部少輔讃岐守

新勅作者。能書。母藤家長女。

兼信阿

重

圓全

母中務少輔定衡女。 左馬介從四上少納言正四 下

親雅從五下 實成雅子也。母國定女。

定成

母源俊重女 母美作守雅長女。

長信左馬頭從四上 經雅治部少輔從四下 宴信 母東一 **工房中務少輔少** 成經常陸介中務大 條院少納言局。 輔 能雅從五下出羽守

卷 第 百

+ 六

赤 松 系 

卷

LEF. 房昭 偷僧都 法印

寬

頭 資平 續後 權中納言 。續古。續拾等作 E 左兵衞督按察使內藏頭

清兼侍從清房子 顯源律師

題資參木正三左兵衛督 新後撰作者。母源重助女。

親不多木從三 母親季女。

參木中将 宮内卿中宮亮

國 資

清平

左中將

國

賢右中將

親教左馬守「靈」從三左中将大藏卿 資 忠左中將從五下實資榮子

教時右中將本親國

母同

顯資劑。新後續。千作者。本師一。

親明

資重

**資榮參**木正三右中將宮內

卿

覺信律師

國平 資雄 資具 ·右中將

雅皇后當亮本家定陸與守左少將正四下 國 時左中將從五下資忠是也

顯成 從五

**注延**元五十五卒。五十七歲。母同

成雅 保元除名配流。應保歸京云々。母伊豆守國房女。

雅仲左中將正四下能登守

國通從五上昇殿

母越後守仲宣女。

信時正四下越後備前伊賀等守 惠珍東大少僧都大安寺別當東南院

應保三六六卒。母高階經成女。

國範備前守從五下 俊國從五下木國能越後肥後等守

信顯阿

延信法眼

仁信阿

仁智權律師

信覺

女子從二信子六條攝政母

女子從三俊子中山入道關自母

顯信冶部卿從三左中將少納言本國時

元雲律師 母俊平女。建仁二五五出家。七十歲。 茶

> 仁信遍 任遍律師

清信治部卿從三右中将 母源雅國女。

定實法印

成信宮內少輔從五上

顯基阿 母安木守能成女。

一信算阿 靜顯法印

女子從三顯子

顯平多木正三左兵衛督 盛信 寶治二五廿四薨。六十一歲。母憲賴女。

清房侍從 母同。

母惟方女。

清兼侍從

四百二十一

一昌雲

雅範從五下

母重資女。

俊光少納首正四下宮內少輔 母同。

女子公行室實長母 母同。

俊長正四下右京大夫

「サ為俊光子」 家後宮內卿從三右少將

承元三二十八卒。母雅光女

仲俊養子

資俊布少將從三

仁治二二三卒。五十九歲。母源光遠女

教俊右中將正□下 師俊左少將

良俊侍從

國信正二權中納言 多木左中将中宮懽亮

國教

母高階泰仲女。

同十二薨。四十六歲。母同。

金葉以下作者也。號坊城中納言。天永二正九出家。

圓定

勝眞

教雲 雅慶阿

雅國修理權大夫正四下

國保刑部權大夫從五下 公國師國為子 母師俊女。

顯國左少將從四上皇后亮 良覺阿

男也

國長從五下

母同。仁安二五廿九卒。卅九歲。金。干。新勅作



赤松系圖

卷

第百三

十六

定房從五下

四百十九

卷

金作者

女子上西門院兵衛

歌人。千載以下作者。

顯家從五下 大膳大夫家範女。

朝房從五下 盛仲土佐權守 母左馬助國定女

宗仲本一 房

有季備前權守從五下

智有阿 慈壽律師

有仲從五下 新動。續後作者。

俊榮阿

雅俊權大正二左衛門督右衞門督春宮權大夫 母美濃守良住女。 題重 神祇伯右少將正四下

> 顯俊上總介從四下 母備 前守爲宗女。

題教 母季仲女。

質憲圖書介從五下

顯保尾張守 母主殿頭雅 兼周防守從五下本光雅 信 女。

ılı 什覺法眼

俊

顯 親右京大夫正四下播磨守 女子從三俊子皇后育子母

應元七廿四卒。七十三歲。

憲俊 太宰大貳正四下近江守右少將 俊 母掌子高階業子。 親越中守從五位下

憲雅民部大輔正四下 伊口權守國明女 母右大臣宗忠女。

親快

雲雅大僧都

題仲神祇伯從三 歌人。金葉以下作者。母肥前守藤定成女。保安四 三廿九薨。

仲房淡路守從五上

忠季宮內大輔正五下 母同。金。詞作者 母安木守俊輔女。 仲俊從五下

親房遠江守從五上

金。千作者。母常陸介實宗公女。

行雅從五下 題康從五下

良仲

仲實

仲經安木權守從五下

有房齋院長官正五下 覺朝權僧正者龍院號安藝僧正

ili 俊美天台座主權僧正驗者本顯智 覺豪法印大僧都持經者 干作者。號伯大夫

題意阿

顯觀阿

覺仲阿 仁曉阿

頭玄

女子待賢門院堀川 女子散位重通妻 金。詞作者。

女子大夫典侍

歌人。詞以下作者。

金作者。

女子待賢門院兵衙

四百十七

+ 六 赤 松 菜 M

卷

第 E =

卷 第

通時左中將正四下

母同唐橋

通清左中將從四下次政雅親雅雅世

雅平右中將從四上 母同。

通望本一定

明雅松林院阿 雅緣別當大僧正

通维

母平義時女。

女子

女子中宮御母 母家保女。權中納言藤實守室。

雅親大納言正二使別當左右衞門督

守通左中將正四下

母源俊光女。

通清兵部大輔

重響大僧都

承雜權僧正北野別當

雅清多木左中將正二 新勅作者。母同雅親

母長輔女。定良元十二五萬。七十歲

仁(道子)

通名

隆通左中將

住關東。母平忠房女。

具忠正四下右中將

忠顯左少將

道順權大僧都 女子惟明親王室

通賴侍從改政機 通信右中將正四位下 母內大臣信清女。

通村侍從 女子從三能子實入道質保女

母同季忠。

顯俊

遠隆越中大夫從五位下

資隆從五位下 母藤家定女。

取源法印權大僧都

清忠從五位下

忠廣從五位下驗河守

李定從五位下美作權守

保祐法務

### 雅實

治二十五薨。六十九歲。中院正統 大夫。母權中納言隆俊女。天治元七七出家。蓮覺。大 臣。東宮傅。侍從。太政大臣。從一位。左右大將。中宮 久我祖。 金。干。新古。新勅之作者也。號久我太政大

卷

第

百 Ξ + 六

赤 松 系 

忠

行忠安木從五位下

通資左衛門督權大正二使別當號唐橋

出家。蓮如。母田上次郎藤經生女。郁芳門院女房。 號中院入道。金葉以下代々集作者。 左右衛門督使別當右大臣 仁平四五廿八

**顯通權大納言正二** 應保二五廿七薨。 位皇后宮權大夫

保安三四八薨。母宮內卿師仲女。號久我大納言。

明雲天台座主法務大僧正顯密

祗候法住寺。仙洞合戰日。中流矢入滅。 干載作者。碩學。壽永二十一木曾義仲遊亂之日

右大將內大臣正二

作者也。承安五二廿七薨。五十。母能信卿女。 實顯通卿子。號久我內大臣。使。別當。千載以 下之

定房大納言正二

實雅報鄉男。干載作者。子孫有。彼ノ母能俊卿女

通親左右衛門督內大臣正二治部權大夫右大將

八條院女房。典藥助廠原行兼女。千載已下代々作

號土御門大臣。使。別當。

建仁二十廿薨。頓死。母

卷 第 百 + 六 赤 松

師 隆正四 母少將俊長女。 位下人藏 卿

師親 從四位下侍從

修

理大夫俊經子。

行海權 師

覺證

師長從五位上彈正大 弼

寬逼 母良經女。

女子輔仁親王室有仁公母 號忍辱。山一長者。大僧正法務。

女子號染殿

女子師時卿室師仲卿 世 位上

師廣 小 納言能忠女。 彈正大弼少納 言從四

師 季 近江守從五位下

女子忠行卿室

俊忠

母為房廟女。

千。新歌〔勅內〕。續後等作者。皇嘉門院別當

一時俊法眼

師 經從五位下三河權守母 隆曉法印母為隆卿女

仁覺天台座主大僧正慶範僧正弟子從明頂 廣綱攝津守從四位下實際成國子 隆保正四位下左馬頭 母熱田大宮司季範女

實覺少僧都 女子京極入道關白室

季忠大宮權亮筑前守從四 母駿河守賴季子。 位下

盟 親從五位下

尋惠

輔道

母平重時女

俊 時 從五位下

親 車位 住場東

具兼有兵衛督

師 俊

通能布少将正四 位下

通俊 俊具右中將

師具

時從五位下 女子雅忠卿女

題正五位下

具

具有右中將

第 百 = + 六 赤 松 系

卷

隆宗從五位上左兵衞佐 俊朝僧都

干作者。母能後卿女。

母長門守為繼女。

能玄權少僧都能讀

圓能法印碩才 蓮華坊圓豪弟子。橫川般若谷尊勝坊。于後改坊號

能逼少僧都

尊勝院。

**具惠權僧正法務一長者** 

「ナシイ」 智圓僧正

類房中宮大夫左兵衞督 中宮大夫左兵衞督

位。號六條右大臣。嘉保元九

五薨。五十八歲。母同上。 後拾以下集作者。贈正一

師忠大納言正二位中宮大夫左衞門督 號澤大納言。撿別當。按察使。 永久二九十五薨。六十一歲。母右大臣賴宗女。 新古。新勅等作者。

m

wish

卷

師光右京權大夫正五位下侍

從

歌人。法名生蓮。干戰以下代々集作者。母大納

毋膝行經女。 通正四位下左中将

母能隆卿女。

有顯母

師

能中務權少輔左中弁正四位下

證遍僧都母令明朝臣女

女子大納言重通室 女子中納言光隆室 證禪阿已講

師綱三川守號鈴鹿守

言能質女。

母若狹守通宗女。

有忠母

師教彈正從四位下 滕忠俊女。干作者。

師家從四

一静修阿闍梨

家政

師季

金

位下伊徽守

行教權律師 母忠教女。

賴雜僧正 房慶法印

俊信從三位改泰光 女子左京大夫局宮室

俊平侍從從丘位下

新古。新「勅」。續後。續古作者

粮後以下作者

俊守右少將正五位下出家

女子中納言長實室美福門院御母儀

師清少納言從五位下母中宮女房

師 "行大藏" 卿正四位上山城長門守

家女房。住醍醐。永安二六卒。

師親

師基

師仲權中納言

師任安木寺 世 師忠卿女。依平治亂事配流

伊成從五位下 藤定信女。

賴清女。

雅仲大宮權亮正五位下

安元御賀舞胡飲酒人改定。

母八幡別當光

女子八條院六條

干。新古。〔新〕勅作者。

定衡中務大輔本具定

定時改師親

盛房彈正少弼

有通

具房右中將從 母清盛公女。 五位上

有定因幡守從五位下

道慶東大得業

女子高倉院中納言典侍

有致 通清本有平 新勅 兵部 以下作者也。母丹波重長女 卿從 位

有宗權大僧都 新勅。續後作者。母。

通 從四 位下右 中將

有房布中將正四位下號周防中将 新勅撰作者。母大宮大進清兼女。

時房

聖慶東大得業東南院

四百十

卷 第

觀忠

師盛侍從正五位下民部權大輔 永幸

母信濃雜色質俊女。

盛弘

寬勝權少僧都 母高階仲範女。

師重左中将正四位 女子修理大夫雅國妻

乘海

宗光出雲守

玄弘

季康

季時

els

俊圓天台座主妙法院門主權僧正

證觀 勝覺醍醐座主權僧正法務 號小野。金。續後作者。 毋藤朝光女。東寺一長者。 母同

Aili

賴

俊宗律師

實緣 源覺權大僧都號木寺

仁寬阿

配流伊豆園。

俊顯僧都

俊覺 明海 俊智少僧都

女子太政大臣宗輔室 寬雲法眼 號常住金剛院。

忠時母重房女 俊光 雅經

> 24 百十

毋左大臣師平公女。

具平親王號于種殿二品中務帽 和漢才人。號中書王。 寬弘六七十七薨。廿八。母女御

赗

在子。代明親王女。

永平親王四品兵部

照平親王 八宮。永延二十三薨 。廿四歲

岩藏宮。 後移岩藏。長和二六廿八於岩藏薨。號入道九宮。又號 衛督。貞元二四十七改爲親王。 天德四十二賜源姓。安和元十一廿七從四位上。 永觀二出家。住三井。 右兵

承子內親王

母同 冷泉院。以下皇女廿人略之。

師房右大臣從一 位左右大臣春宮大夫皇太弟傅

**輦** 中車。後拾。金。干。新古。續後作者。本名資定 薨。七十。 依病上表。同十七日被返表。宜任太政大臣勅官 治關白子。寬仁四十二廿六賜源朝臣。承保四二 依准后出家無薨奏。 。即刻 一。爲宇 十三

賴成因幡守從四 位下

爲伊納子改姓。 位隆姬女王

> 女子敦康親王室 字治關白賴通公室。號高倉北政所。

女子大二條關白數通公室

俊房 皇太后宮大夫闕白道長でい 左大臣從一位左大將左衛門督檢別當按察使

師賴 大納言正二位春宮大夫右兵衛督 保安二二廿五出家。寂俊。八十歲。同年十

一十二薨

號堀川左大臣。水左配此公記。後拾以下作者。能書。

金葉以下作者。 母美濃守。 保延五十二 「駅等账」 一四號。 七十

師 叩時權中納言 Æ 位皇后宮大夫

水日記々者。 延四四六薨。六十歲 金葉以 下 作者。母參木基平女。保

師俊權中納言從三百百也皇后宮權大夫

金。干。新古。新勅作者。保延二五十二英 五十六歲。母重經女。

別 母源俊賴女 國少納言正四位下春宮亮

公國從五位下母師俊 女

第 百 = + 六 赤 松 系 

卷

卷

四百八

有無相摸守

業定

遠資鳥羽院藏人母宗正女

時賢

時政 盛 信 賢有兵衞尉 曾 來信隆改姓

守從五 位上

有資豐前

忠賢八條院藏人 有定承明門院藏人 有 忠松殿勾當

有信從五位下能登日地力 信宗從五位下

宗綱筑前守

桐從五

有

若狹守

衛位下

兼從五位

有幸

定秀淡路守右少将從五位下 云々。 後拾作者。母輔正女。於母家爲阿波守高貞被射殺

國房駿河守

從 Ii. 位上

國忠

慈助

女子

1: 證圓阿 真助少僧都

賴

賢生慶弟子顯覺超弟

原外上門定 天皇 季權少僧都

在位十五年 。諱守平。母同冷泉院。

昌平親王

定圓權律師

都

品式部

憲定右兵衞督從三位

弘七十一七薨。五十九歲。母同冷泉院

母左大臣高明女。

賴定參木正二位左中將權別當左兵衛督大弼 寬仁三四六薨。四十二歲。 公綱從五位下實成信子本一經

為定參木正三位

敷定侍從從四位下尾龍 人也

女子師房公室

顯定侍從從四位上彈正弼母同

實定政賴 教定彈正大弼從四位上

女子泰子寬和御息所後布大臣實資公室

資定美農守右馬頭 正四位下

卷 第

百 ---+

六

赤 松 系 圖

> 賴定少 有宗陸 賴會權大僧都 以泉僧正弟子。覺猷僧正師。號御堂僧都 中宫大進家 僧

一清賢從 五位下

業女

有

房信

濃守

湿教權律師

深賢權律師 女子皇后宮美作 後拾作者。

有元式部人輔從四位上文章博士

業女。為匡房卿子。改姓於大江。後歸本姓云々。毋高

有家從五位下下野 有政從五位下 有親 宗賢

有康關白家勾當

四百 七

### 續 群 書 類從卷第百三十六

# 系圖帝三十一

### 赤松系圖 E 源 氏

村上天皇第十二代皇

三二十九分十分形成。十五歳。即三品。同五十二十三上本親王。承平二二廿二御書始。同四三廿六帶級。天慶稱子。昭宣公女。延長四六二降生。同年十一廿八〇き、職職天皇第十四皇子。在位廿一年。諱成明。母皇太后 **廿崩。先御落飾。法諱覺貞。四十二歲。** 弟。十九歲。同九四五八十三十三受禪。廿一歲。同廿八 野太守。同六十二六大宰帥。十八歲。同七四 。同年十一十九大背會。去月廿八日御禊。 承保 廿二皇太 四

廣平親王三品兵部 卿

天祿二二九堯。廿二歲。

# 冷土三代 院

在位三年。諱憲平。母皇后 藤安子。右大臣師輔公女。

致平親王四品兵部卿 久二二廿薨。號明王院宮。又號法三宮。母左大臣在 天元三五十一出家。廿九歲。明王院智弁入室瀉

長

成 信左中將從四 位上

致信右中將從四位上母同 **践。**號昭中將。母左大臣雅信女。

於三井慶祚阿

闍梨室。與重家少將同時出家

#

水圓大僧正平等院歌人一身阿闍梨 長久五五十入滅 六十五歲。母同

行良伯耆角左衛門 女子 大矢野鎮運

漫 力 y 後 A 1 13 配 過 12 酮 天皇名 海 又 。十七日 上 -・イ 和 長 ノタ方 " 年 7 = 1 賜 ニャ。杵築 Æ ル後 ナ 7 翰 漂テ。四 ノ寫。 ノ浦 = 日 ラ 18

西

風

ハゲシク

吹

テ・イカ

ルベキニ

上心

騷

" テ大 Æ せ E E E 凑 ナ 2 シ 7 カ -ゲ IV 7 v 坂 力 居 ---= F. 失 シ ナリ。此 h 着 テ 0 モ。風 in 又 云 = 又 一人二人。猶人 明 。楫 ツケテ 所へ着 i 又 べっつア 取 ニマカセシニ。夜ョリ海上 C×を着 所ノ主ト云者 V rþ 18 E ヌ。发い荒 1 今 爱 p コトトフベ 7 1 カ 3 力蓝 1 求 + 3/ 方ナ 笘 × 7 = 礒 E ノ下 モ 又 シ。 キ者モナシ 都 1 ニテ 十云 見 ラ = ニ。只獨 ユ ナ 釣 ヲ。兎 出 有 ルニ 7 ス。楫 ケ 舟 。伯 V ナ ウ 角 Æ ダ 取 者 F シ

> 中共 地 = 7 ナ · 上。其 可及 1 キニ。忠願 來 引 ナン。タトフペキカタ " 時 ドハカ、ルタ 刷テ = 宷 念々 。今小 心 味 アラ 七詞 猶 ヲ尋テ御迎 敷モ 限 24 子 Æ 子 h ナキハ F. 可及ニアラ メショゾ云ベカン -待 七 7 居 ッ y , 指當 汉 1 致 ナカリ 3 n カ シヲ奏ス。ウ \_ 忠輩 ナ ラ待出 ス。思 9 IV 舟 = 1 1 p A " 出出 メル E y ŀ 1 3 7 IN 0 = 度 疎 中 人 t

忘 ŀ メシ心 メヤヨルベ モナミノアラ酸ヲ御舟ノ上ニ

3 長 力 ~ シ 奉 ŀ \* in 年 3 ルベシ 思 7 ガ忠功。後代ノ人 置 へべ。以正直 11 也。末 カ ナラン。私 カノ 報國 君 1 = = 子孫 ŀ Æ E 是ヲ 2 シ テ。行末久 7 ラ 見 デ セ 王。此 セ 2 本ラ ガ 2 忠 汉 7 x 朽 カ 1

卷

後征西宮御供下向。於九州死去。

義高 延元三年五月廿二日於安部野討死 彈正少弼從四位下大夫判官

顯與 從 DY 位下彈正少弼

顯 年

基長孫三郎

高 光四郎 童名乙童丸

光顯 新判官

泰與 左馬助初出家還俗

顯孝

顯真阿波守

教長彈正少弼從四位下

此于孫肥後國 八代居住。亦住宇土城。號伯耆

通世。後入東寺。號靜律房。眞言法傳受。

建武三年七月於山門西坂本討死。廿二歲。

土 一用松丸

行

與從 直

114

位下修理大夫

重

行

耶 太郎

行

女子相良晴廣宴 女子阿蘇惟前妻

女子菊池義武妻

顯孝左兵衛 佐

顯喜上神二限三限改驅鄉 度長十二年十 一月廿日卒。四十八歲。

與小太郎十六才早世

阿蘇大宮司女

有尊

。卅七。

顯 一有尊子也。寬正六乙酉年此家取立

那太北

武顯

忠彈正 忠

顯

四百四

高 助

高 國 左衛門 太郎

元二 年於越前國坂南被誅

小三 一郎左衛

兼繼ガ為ニ討死。 於京六角猪熊。 神本三郎太郎

高 貞 春日部兵庫助 新 判 官

長貞葦高小二郎加賀守 正平十年五月廿一日伊賀國山賊合死畢。 從五位下

長信 順律師

直 正平七年三月十八日於伯耆國被誅。 神三郎加賀守

尉

高 直上神太郎兵衛 平八年正月十日於備前富岡被誅。

助貞 神四原三郎

作材 實長村ガチ也 一村 五郎左衞門尉

卷

郭

百 Ξ +

H

那

波

系 圖

長高伯耆小太郎

號那波伯耆守。改名長年。從五位下。建武三年七月十 三日討死。

泰長惡四郎

長義 元弘三年 那和 閨 二月晦 日 於出雲國自害。 長重太郎左衛門

助高鬼 Ti.

郎

高 政 左 京進

正平七年四月二日於伯耆國討死。廿二。

行泰十郎左衛門尉

行氏安藝權守六郎左衞門尉 建武三年於舟上山自害。贈官隱岐權守。從五位下。

正平七年四月廿五日於八幡城討死。

長氏二郎

左衛門尉

兵 八庫允

貞高七郎法名覺妙

八郎

源 高重 盛信濃房大仙別當

卷

第

### 天正十七 年己丑 伯耆左兵衞尉源姓村上氏顯孝 三月 日

村上 源氏那波系圖家紋帆掛船

顯房布大臣

季房丹波守

忠房從五位下

母周防守公基女。

憲房大夫從五位下 憲政兵部少 輔

徒 攝津堅者

豪運山 任房號小 野房或號小 野 七

郎

行房小野惡七郎

御室之御代官殺 故於勢州被 生捕。禁獄

寶山 八野房子

114 徒大惡僧號常陸房

行明 14 徒 但 匹馬房 子也 明

> 行盛山 承久亂依忠賞 徒 也但 馬禪 。伯州長田之領主

小太郎法名清心

長村小次郎法名道教 行高 元德元年卒。七十二。

行 村 大石豐前守

惟 **村鏡五郎左衛門** 門

尉

某五郎兵衞尉

正平七年四月二日於伯耆國

同兄被誅。

行忠筑見四郎 行貞小三郎法名道

行質 正平七年四月三日於伯耆國被誅舉。 備中權 守

十郎

7 若 尉 支 落 柳 不 應 ラ サ Ti 5 t V 輔長 IN 年 0 せつ Ti. 3/ 故 御 7 後 時 月 賀 櫃 號 防 + 生 矢 內 ---男 in E ヲ 侍 H 御 矢 7 射 登後 所 0 宇 所 + 主 0 上 -御 小 年 著 和 V 櫃 奉 生男 デ 盐 幡 7 見 大 中 7 ス 付 非 持 御 5 V 太 ケ 開 18 馬 v 郎 in 共 自 3 者 芳 左 戰 1) 板 敵 野 衞 疵 門 7 =

妻彦 務 III 從 判長 宫 建 174 祭 源 武 位 男 盛 國 F 為基 年 高 = 長 41: 御 子子 年 同 春 F 子長 從 越 向 前 弟 F 後 弟 1 作 鏡 Ti 疆 時 勢後 判 位 醐 竹 0 官 郎 諸 右 上 帝 高則 万 高 左 村 1: 重 衞 令 六 司 年內 郎 門 彈 供 佃 1 其 ス 尉 ノ右 F 本 馬 皇 道 甥泰 大 惟 也 村 氏 是。是 सान 長 征 1 高 源 高 信 年 旭 須 細 其 悦 濃 影 將 與 弟 中 法 高 軍

世 丽 y 魚 見 ナ 其 JF. ナ 鎮 合 南 五 1 此 後 風 137 旭 條 1 7 15 n n 文 孫 頭 鰾 魚 酮 0 兵 H = -= 寬 內 則 明 題 Mi 逢 Ri 除 外 朱 兵 大 7 F 7 門 Tak IE 元 143 伯 矣 孝 7 7 朋 起 忠 1 [11] 年 譜 胍 n 起 建 皆 前中 3/ 海 屬 中 忠 其 0 系 0 古 テ 族 1 今 IE. 人 八 顯 = 後 0 7 皆 暴的 號 入 皆 同 代 與 [11] 世 海 = 級 興 3/ 是 ラ 輪 五 國 H 次 = T 與 六 ラ ラ 1) 儲 年 宇 ヲ 征 孫 入 7 21 也 0 世 鰾 長 TH 城 3/ V デ n 從 肥 肥 山 譜 將 為 デ 1 門 + h ス 0 孫 四 後 後 字 城 岩 後 系 谜 1 1 1 並 位 國 IE 國 裔 土 海 7 ~ 田 7 下 月 ナ Fi 八 ŋ 粗 1) 7 1 21 其 位. 代 11 7 記 城 0 0 渡 供 無 n 1 那 腹 漁 1 夫 外 0 之。 恙 4 奉 近 彈 鞍 人 城 寄 7 H IV 進 3/ 敢 制 大 主 題 IF. 掛 1 1) 都 勿 Hi. 大 7 山 此 ラ + 强 h 0 0 0

1

淚 有 年 14 間 自 ナル 叡 思 御 覽 Ma 召 y 手 續 本 鏡 忠 自 ラ ラ 頭 ---龍 11 者 北 V E = 服 ラ 度 11 教 ナ 仕 次 御 ゾ 拜 今 IJ IV テ V 候 源 賜 事 改 1 帆 共 之。 7 4 汝 ラ 1. 懸 ル。君 勑 流 紋 報應 0 E 船 書 サ 忝 110 ヲ書 10 水 E Æ ノ趣 モ長 被 粗 = セ 5 1 被 船 年 忝 被 勅 n 近 7 ナ ガ 之 。雖 1 甲 筆 有 サ ケリ 久 仕 ケ 末 樣 ŋ y 1 代 7 押 0 テ 有 難 長 感 0

漫 テ = 12 3 E -21 着 3/ ケ 過 12 坂 又 次 P カ V 3/ 又 明 1 F. IN ナ 7 梶 又 海 1) 吹 収 V 所 ラ 1: 此 18 風 11 E 0 = 所 个 1 = 3 0 任 4 1 11 力 カ 主 チ 7 力 3/ " -6 + 久 爱 7 P 77 I 3/ = IN 9 云 ラ ŀ 21 E = t ~ ~ 荒 盡 111 他 E + 杵 + 底 ナ E 又 1 = 築 3 者 1 7 都 -IV カ ŋ E 六 漂 テ 二。伯 ---1 浦 波 ナ 有 7 テ 1L 釣 ノ上 -0 死 省 + テ 四 册 0 角 E ワ 山 H ŀ 力 50 靜 凑 3/ +" 圃 許 E

> 畫 7 + 71 指 ズ 12 V 1 1 E 。思 ÿ 當 ۴ 1 3 r ·E E IN -ナ 引 v " ナ P 1 ゲ A テ 出 カ 2 1) 刷 居 ウ V 31 待 IN 二人 1. + 來 テ 女 セ E 出 度 今 ル心 1) 疎 -叉 女 7 其 0 V 1 カ in " 1 忠 21 荒 時 0 , 0 心 71 1 限 = 顯 猶 ハ心モ A 中 チ ナ **洪氣** n 7 人 F 敷 7 + n 1 尋 待 タ + E E y 7 ~ 味 詞 7 ラ 居 7 1 2 0 + 2 猶 御 次 3 E + 3/ 久 Ji = 迎 n 2 及べ -7 1 ナ 3 子 F ノ下 ウ ゾ云 1 3 0 曲 ラ 7 + -~ 船 カ 出 ラ アリ 7 + 限 ナ -~ ナ 1 奏 子 又 方 力 7 唯 = in Æ ス 7 程 梶 -1 忠 ナ サ 5 ウ 取

忘 R 3 × N. P 7 3 n ~ E 波 1 7 ラ 礒 7 御 舟 1 Ŀ -1

長 カ 3/ 年 80 n 3/ 35 7 器 忠 13 ナリ 也 功 + 末 後 3 10 ノ人 0 私 石 -= 子 E Æ 是 孫 3/ 范 7 ラ E 見 也 也 2 此 ガ 忠 13 1 13 朽 3 0

Ш

幸 滿 儿 伯 香 角 左衛門 尉

女子 女子相良 ,變刈 一次即右 Hi. 郎左衛門尉妻 衛門 一規妻

顯真 村上右近 允無 息

御

口

長 與伯書太郎兵衞尉 保二乙酉三月廿七 法 H 體 本 雪入

顯 貞伯耆喜 永 四 年 內無息 丁丑三月十 六日卒

長盛 普十 左 衞門 長 辰伯耆勝次郎

難

君

不 攻 重

行號 耆七 右衛門

女子 女子

傳

程

會 颌

長 年家 10 K 相 傅之書 卷有之。 號伯耆卷 此

Ŀ

依詩。 塵屋御 海不可任心。 「。漂海 。倩案事情。思承久古。長年先祖參御方 山也。九八船汝 稽。 。其末葉率籠。案。元弘今參長年御方。雪 波 賴 後 勅 E = ハ船。臣ハ水。水能 可有臣以不臣。 ソ 命 N 今度遁凶徒難 屬御 甲斐 醍醐帝忝 元弘 徒。 輕 不思議ナ 座以 上。 遂 愚命 是併 10 なな 叡慮。 來。更無京都還幸思。不量出 免風波凶 年 回 雖有九無長 画 E 敷奉請取。 v 為子孫繁榮 武勇英臣 囚 長 八水。有 雖 月 。被召 事 年ヲ X 浮船 為船 戰 一船難 + 海 徒。 Ŧi. 1 御代 被召間近 上故也。 ナリ 年者。 。縦雖 な。 功。 H 出 三心相 船 有此湊 生合 之夜。 花浴 以 上 不 0 。於汝 然者 可有 小勢 Ill 被達 有船無水。報渡 進 今又御 應 北闕 御着 。勅能 於伯州 セ 本 水 雖 退 叡慮事 謂 所 次 0 大敵 長 以 為 成行幸 入 旁 在 望 IN 禁門虎 1 不水 君 失家 LI 宿 年 遠 所 4 舟沿 21 逐 N 智 鄙 船 Til [1] w 1:

第 百 11 + Ξi 名 和 系 

卷

義與一 好

母阿蘇家也。梁傳棟公。

女子大點寺比丘尼

顯忠正五位下彈正少 弼

義興養子。一跡相繳

題信東义大郎 。實有尊子也。悟山紹契大居士。 斯秀藤次郎

女子四人

顯生西左衛門尉 奥 次郎三河守

麒 元與次郎

豐松九寶名顯展彌五郎

女子顯秀妻

重年次郎利俊紹貞居士皆吉腹也

武順次順太郎皆吉腹 重年養子。一跡相續。 也 從五位上。

大值紹果大居士。天

文十五丙午六月十一日逝去。

重行伯書二郎太郎

行與從四位下修理大夫 # 五歲 ニテ逝去。法名然叟一卓居士 。阿蘇 腹 也

重行一跡相續。法名英興道宗大居士。肝付腹

也

逝去九歲。法名空山順性。阿蘇惟豐之腹也

女子

女子顯孝妻早世無息

行直十郎行憲一跡 法名昌翁。自繁庵主 。韓韓。

女子菊池義武妻

女子相良晴廣惠 女子阿蘇惟前妻

殿前伯州大守勝庵大珠大居士。 慶長十三戊申十一月廿五四十八歲逝去。法名英生院 慶長十三戊申十一月廿五四十八歲逝去。法名英生院

行良伯書角左衛門尉 天正十五年於蘇州出 願喜上神二郎三郎改願鄉畢

女子早逝

使 左京大進伯耆大夫判官正五

位

E

#

七

歲。

法

名

義高 延元三年五月廿二 於和泉國堺浦討死。

了阿。

頭 與從四位下實基長嫡子也檢非 · 青大夫判官伯耆守彈正大弼法名紹下實基長嫡子也檢非遠使宮內少輔 覺彈 IF.

女子 Wi 年 下之畢但出家正道僧成畢東寺家識賢房律師實名長榮自童形號顧童名幸王丸左近將監五位藏人少 **家之真言傳也** 與年黍自皇居被 自皇居被

基長三郎左衞門尉

高光童名乙童丸四郎左衛門尉正六位上 建武三十一 三十歲出家。法名心阿。高野山寶幢院細谷 於山門西坂木逝去。廿二歲 庵 室住。

女子六人

使 顯 長 西 殿左衞門尉兵 庫 允 IE 六 位 上

昌棟。

卷

第

H

=

+

h

名

和

系

圖

三十四歲出家。早世 長 南 養子。後顯 殿 孫三郎改號光興 興養子。新判官。法名

> 土用 土用松丸 九

都 h 女

女子早世 與童名今若丸

温高理山

金剛

頂院。號圓本房。

。還俗

左馬助

。伯耆守。

TE.

少弼。從五位下。後顯興繼跡爲家嫡。

腿 真阿 波守法名義存大居士

顯 善輪住法 泰駿河守法名大忻 化 卡

有尊 教長彈正少弼從四 位上法名照阿

顯世

궲

Ell

七郎

女子阿蘇惟忠妻

三百九十七

高 政 左京 進

正平七四 於伯耆國被討畢。廿二歲

三谷 行氏統前權守安藝權守正五位下六郎左衛門 通 與 彌 太郎丹波 權守左兵衞尉太郎左衞門尉

IF. 平五年七月十七逝去。五十八。

義 氏 修理亮安藝守正五位下右 衙門 尉

氏 與左 大衛 尉安 禁 尉安熱權 郎 太 眼 六郎 某

寬 因幡堅者山從久住者實藏 坊 主

長氏 平七年四月廿 兵庫 允次郎左衛門尉 五 H 於八幡城被討學。

是忠東福寺門徒

貞

氏

三郎

兵衛尉

某

竹万 氏高竹万七郎入道

氏 義 貞左衞門次郎圖 國 太郎 左衛門 遁 書助越 世 住 高 中權守 野

正平十六三月廿日逝去。法名覺妙。

女子

使美作 高重美 正平九甲辰 人藏大輔刑部上7 三九。 一八郎判官 官八郎左衛門 位下 法名行妙

高 與

八

即

太

郎

法名

源明

顯

重

高 長 左近大輔大夫將監

源盛 正平 村上信農法 年十二月十三日於肥後國 以眼伯 州 大山 之衆徒 八代逝去。 Ŧi.

+

贈官隱岐權守十 队 左衞門

建 武 於船上山 自害。

高則 女子四 泰 左衞門尉法名 秀隱 岐 五郎 左衛門尉 輔 崩後守與 右馬助 刑 左京進 部少 輔

高 高 年 血 改高 左兵 有硼 衞尉 次即 左衞門尉彌 加賀守左衛門 太郎伊勢權守中 尉 左兵衛尉 務少輔

光

高

童名宮松

丸左兵衛尉

左衛門

右

馬

行實改行 貞備中權守 長門守左衞門尉

平七年四 郎左衛門 月三日於伯書國被討。 財肥 後 権 守

行 興周童 防權守 丸左兵衞尉兵庫助出羽守

助 國 Ti. 郎 三郎

高助殲五郎

高

國

左衛門

太郎

元 元於越 前國 坂

題

辨律

盛高 正平七年 五 一月十 七日於大山 寺早 九歲。

女子義氏長氏母

長年是田叉太郎的曹太守東市正村上太郎 左衛門尉

釋阿。 伯兩國之城主。建武三年六月晦京於內野自害。 位下村上伯書守長年。御治世之後。因幡國被宛下。因 衞門尉。被下年字。同三月三日伯書國被宛 後 醒 醐天皇勅定。元弘三年 閏二月廿九日夜被 下。號從四 任

卷 第 B + 五 名 和 系 岡 孫次即入道法名覺念早逝無息

長美大藏大輔中務少輔但馬權守從四

位下法

名

義 重兵庫九右衛門尉 元

長重大井太郎左衛門尉能登守大藏少輔 de. 五廿二義高同所被討畢

泰長惡四 剧

元弘三年 闔 二月晦於出雲國 H

害 權

高

邨

中務少輔法名正修加悅太郎左衛門尉

城

守 尾

張守

高 天授六年正月十 泰 賴久左衞門尉 三郎左衛門尉 [] 但馬權守左 申 時逝去。法名道證。 兵衛尉

通海律賢智房

助高鬼五郎獨五郎左衛門尉宮內丞 觀 通律僧堯賢房

元弘三四逝去 高 高 通 飨 布 爛次郎新左衛門尉民部丞 施賴五郎右京進雅樂助

三百九十五

卷

某五期兵 衛尉

掃部允 正平七四月二日於伯耆國被討擊

某

與村

正平七四月三日於伯耆國被討舉。

行重小次郎遠江介彈正忠遠江權守

胤村助太郎早世

秀村次郎兵衛尉越後守筑前權守 村孫三郎

行 貞小三郎入道法名道

有

信貞小太郎因幡守左衞 門尉

長貞加賀守左衞門尉葦高江小次郎 建武三年六月晦。於京六角緒熊討死

卿律師 七年三月十八日於伯書國被討。

> 長海 長智律法照房 律 僧慈心房

行筑後守上神三郎

直

高直 正平八年正月十日於備前國富岡 上神太郎兵衛尉

助貞上神四郎三郎 直 重上神次郎雅樂九早世

弘三年四月八日於西京二條大宮討死

某

高 正平十 回貞 兵庫助春1 真上神次郎因 年 五 月 # 幡守 部新判 一日伊賀國 官從五 ニテ被討 位下

廣

便 題真小太郎大夫判 童名春若九大藏大輔大藏少輔 官新判 官左衛門尉左兵衛尉

行忠筑見四郎法名道意

### 女子

安詮十二郎

慶長 年六月十九日死。四十一歲。法名道順。 五年仕忠長卿。同十九年爲浪人。寬永十六

來兵九郎

和八年三月十五日死。十慶長十二年四歲而奉仕 九歲。法名川臺。 將軍家。爲近智之列。元

具堯助之丞 爲具枚養子。

女子德東坊了專母

寬永十二年九月十九日死。歲四十二。法名妙壽。

女子梅神尾大膳正守正母號肥後 月二條行幸之時。備州車五兩之口乘之。同年 宮宣下時爲女官頭。叙三位。號肥後。寬永三年九 月依 年東福門院 慶長十二年十月七日七歲奉仕東福門院。元和 病賜假。來于江戶。後病愈。嫁神尾宮內。同七 御入內之時供奉。同八年東福門院中 -j-

彩

31

E

1 --Ti

名 和 系  年五月五日卒。歲二十九。法名妙絕、號見性院。

基賴虎之介

具堯助之丞實弟

長谷民部少輔忠康妻

女子滿

女子監

枚用 家紋具種用三引兩。具泰圈內三引兩。具 三星。

# 名和系圖

伯耆國人被流。長田給 村上天皇第六皇子望平親王十一代後胤。但馬禪師。

行高長田小太郎入道

長村小次郎入道法名道数 元德元六月十九川逝去。七十二歲。法名道覺

行村小次郎左衞門尉大石 TE 賴村兵庫助 村鏡五郎左衞門尉 入道法名道照

豐前

守法名道空

三百九十三

番。屬松平左衞門大夫爲寄合組。同十六年四月七夫組。勤書院番。寬永九年奉仕 將軍家。被許御俸三千俵。天坂兩陣供奉。元和八年屬永井右近大 參蘭 具泰之伯母也 死。浅七十三。法名榮典。 一月具教逝 父遺跡生津。村松 寺村二二 同十三 鄉。花黑鄉地 秀吉命為秀雄之家老。改名宋女 大坂及京都伏見也。秀雄賜越前國牛原 年徙 百石地。同國佐良志村百石地。以有 去。後 同十四年仕秀雄爲小姓頭 于尾州。仕職 後奉仕 去 。大河內。多子地等。 田 子地大河內蟄居 大權現台德院殿。 田信雄 TE. 信雄 。賜河內 室以 和州 Æ 明 Py 年安傾內 24 爲 年

教賢堀江治部大輔元藤方

母堀江左衞門大夫義聯女。義聯新田義顯六世孫也。義顯有二子。嫡子居越前堀江。二男居同國本庄 故嫡子號堀江。義藤祖父義賢初到勢州。仕大河內親鄉。自稱為大河內家臣。教賢實呈合具種二河內親鄉。自稱為大河內家臣。教賢實呈合具種二男也。嫡子外不稱是合。故用毋方氏號堀江。具數縣之一。其為一個人

一族光 堀江忠兵衞尉

—女子石丸孫次郎母

具枚伊左衞門童名虎之介

奉仕 七日賜年俸。同七年三月廿日勤御納戶役。同 和 大坂 29 國 。關。具枚等。於彼席勤奉行之役。 記定武 元 撰諸家系圖。同十一月朔依 陣時。始奉謁 人也。同十八年二月太田備中守資宗承 年三月三日 越 將軍家。同十年十二月爲御書箱奉行。三雲 尾加右衞門正信。關兵三郎正成及具 飯尾侍從隱岐守信宗女。慶長十九 台德院殿勤供奉。夏陣供奉。元 調將軍家。寬永三年 台命。與西尾。三 十二月廿 九年

具通太服兵衞尉

慶長廿年於伏 御番。同八年初 华。 年 元和七年正 nt 鼠 俸。後奉仕 見 。奉仕 賜年 月二日屬松平右衛門大夫組 俸。寬永二年為御右雖 台德院殿。 將軍家 大坂兩 御陣

一宗通飯尾彦次郎

文祿元年七月六日。於與州道後逝去。法名天應。

親忠正四位下左中將

賴房權中納言遠江守式部人輔 爲大河內城主。大永六年出家

合獻

大河內城。號式部大輔。以男具種爲星合城主。 大永六年依兄大河內親忠所勞出家。故以賴房移 勢內矢野。星合。生津。初行村以松。伊澤。大淀等地。 與力。於處々勵軍功。被疵數ケ所。依之領知南伊 軍將。授國司家傳天蓋馬符。以伊賀并甲賀勇士為 構新地。賴房在住之。號星合。國司村親以賴房爲 初居星合城。後為大河內城主。永正年中勢州星合

具忠右中將彈正少弼

日叙從四位下。同十年。〔下、〕 爲勢州田丸城主。故號田丸。天文三年正月十八

具安中務大輔從四位下左中將

領七萬石。後於奧州會津病死 田丸城主。天正十年轉勢州移信州 川中

某兵庫頭

女子小濱民部左衛門母

孝緣僧正南郡興福寺別當東門院

具種參議從四位下長門守

有軍功。領知如賴房舊領。賜諱字號具種。元龜 元具房。大永六年繼父跡以爲軍將。授天蓋馬符、 三年十一月九日卒。法名天翁

教房又上郎侍從

母媚江左衛門佐義藤女。天文廿三年爲星合城 氏。永祿五年七月十五日卒。廿五歲。法名天晴。 國司家來有號星合左衞門者。是出自星合鄉者 主。號星合侍從。國司具教賜諱字號教房。本氏 雖爲北島。祖父賴房初居星合城故稱星合。此外 。彼末葉散在諸國、賴房一流摠領外不許星合

女子正親町院伊與局

具泰宋女正童名龜壽丸 元勝藏

某個十郎早世

**卒。依星合家斷絕。同十年具泰二歲而爲祖父具** 取星合代々家傳馬符。依為幼少。多子地教賢為 養子。補星合城主。領知矢野。星合。大淀等。雖請 實田子地教賢二男。母國司具教女。永祿五年教 元龜三年十一月具種卒。具泰移大河內。

卷

百

iiii

具豐。 長刀。刄是亦淬不利。然而以長刀橫小脇懸出 此旨。具教聞之試太刀井刀。 苅 三人。 以苅野左京亮為先鋒。同年十一川廿五日早旦。 故少人跡。瀧川三郎兵衛。柘植三郎左衛門何費。 口。具教蟄居三瀬館。天正四年十月。具教依 中御所。以具豐號御本所。免瀧川三郎兵衛。柘 依所勞。以具豐爲國司。具教號大御所。 日移之。元龜元年具数出家。四十三歲。同三年 上。同十一月上旬修造三瀬古城。同十二月廿八 **筅御曹司爲質**。往勢州。于時十二歲。 兵進過者。具数以長刀突十九人。此外蒙疵者百 平伏。具数揚大音聲。向寄手曰。怯弱士卒哉。縱 例籠居三瀬館內山里養痾。譽問衞士夜明而去。 十一月具教以茶筅御曹司爲養子。并與此。稱三介 左衞門嫡子在多氣。依父不義磔于勢州雲津川 二三不」百余人寄手見具教形勢。不避堀石垣皆 鬼神。具数一人爲何事哉。勵勇氣。寄手彌不 野左京亮帶甲胄。以 園。 後塀堀攻近山里丸。于時具教傍有童子二 郎左衞門罪。爲具豐家僕。勢州法皆出具豐 。瀧川。苅野。柘植等三人在後不得聽。先鋒 信長送起請文。同十一月二十。 以第五女妻之。移居同國府內。嫡男具成 遁世者元作者。元作為拜朝日出土戶外。 ーナシイ 具教飛上七尺余石垣。見我身少 鎗挾土戶間。元作急還告 刄々淬不利。又試 以 。具成號 植三郎 男 不

> 恐起請文歟。又惡彼者造意歟。 此外田丸。大河內。木造等士卒討死。 矢倉懸人同自害華。當番者見火驚出向。悉討死。 一益奉殺其教之由達于信長。望莫大之賞。信長 田。 去後。具豐移勢州長島城。後移清洲城。稱氏 **苅野左京亮。柘植三郎左衞門等。** 自此登矢倉。 而自害。同 天 開萬阿 IE. M 年 遂不行賞。具敎 --一月廿 來為介錯 瀧川三郎 以瀧川 五

-具親宮內大輔嫁佐々木承禎女

國東寺千年至3月五地。 國東寺千年三十年之前,東門院僧正。天王十年還俗。 國東寺千年三十年之前,東門院僧正。天王十年還俗。

具政木造具康養子

—具成少將

元和五年七月十四日死。法名號清春。元和五年七月十四日死。法名號清春。

女子田丸中務大輔具安妻

- 女子勢州松賀島城主津川支蕃妻 (デシオ) (デシオ)

政 鄉 稱正 具叉改政 位下右中将 元政具國司義政賜諱字

星合。永正五年出家。同十月二日卒。 号馬 和歌之道。 有其令譽。家傳弓馬。

親鄉 後改親文。繼顯雅家為大河內城主。顯 國司新聞點絕時。自大河內相續。故以教具二男為 從四位下左中將

雅

、有男子。

IF: 位權人納言初 貞 「具イ」方

長享三年七月八日義材賜諱字。 四歲 。同五月日薨 永正八年落飾。四

晴 參議 元親平又政具國司

譽。弓馬達者。永祿六年三月出家。法名天酤。同 永正十五年義晴賜諱字 五月十七日薨。六十 哉。 稱晴具。嗜和歌 。有能

具教正 三位備中納言

母細川右 京大夫高國女。國司。賜親王御衣。黃那

> 左衞門令此僧還俗。通于瀧川一定等了。産于本造具康姉腹。兵衛子也。産于木造具康姉腹。 具教 以矢文射于城乞和。其文云。具教去多氣居城 兵衞。柘植三郎左衞門爲鄉導。發向南伊勢內 弟三郎左衞門爲立已身。忘君臣義欲仕信長。日 移同國三瀨內山者。自信長以二男茶筅御曹司 撓。且又城中伺隙出。夜討數度。追拂兩國兵。信 國兵攻大河內城。具教大剛武將也。故城中不 無利。收兵而還。同年秋八月。信長又發美濃尾 組。放火近境。勢州士卒比義金石逆戰。 人扶助。永禄十二年正月十日。信長以瀧川三郎 者。勢州容易可靡瀧川云々。 代及二百餘年。一族公卿爪牙良將並門連甍。 兩國兵入勢州大河內。至于同年冬十月。以 文戰之。城中同之。盟約速成。 n 是 收兵而不叶。進退云谷。仰柘植三郎左衛門。 長難 可被遺之。此儀於同心者。自今以後對具数 川三郎兵衞。援十人扶助。三郎 人。憐民治國 著之。常晴马馬兵 一族木造具政家僕有 柘植三郎兵衛者。 不可有疎意之由。以起請女可結盟之旨 振威近國。勢州更無怖畏。永祿之 整々堂々。 法和歌之道。 瀧川大悦。源城 。彼僧者柘植三 自建武至于今八 僧有才智。三郎 同十川廿七日 ini 左衛門授八 智界勇 信長兵 謀 屈 兩

其後北畠家以天蓋爲代々家傳馬符。 葬人之跡。 得大利。依此軍功加倍伊賀全國。近江內甲賀郡 往取其食食之。以天蓋為旗符。馳入城中

顯俊號木造正二位 俊通早世

俊康 īF. 位 機 大納

實父者顯泰卿。應永廿七 IE 付 權人納 年 三月 廿六日出家

教親從二位權中納

實德四年四月三日出家。

應仁二年十月二日卒。歲四十五

政宗從三位三木左中將

永正元年七月十九日出家。法名宗盛

俊茂從三位三木左中將

天文二年出家。于時三十九歲。

具康從四位下左中将

具政從四位下左中將

長勝大膳亮一本長正

故尊舊例。以具政繼家。天文廿三出家。

實北島晴具三「次(下交)」男。具康無子。木造家將絕。

仕福島左衞門大夫。

長雄左京亮

長之角兵衛 長重場左衛門

滿泰左少將

應永六年於泉堺。與義弘戰死。

左中将

兄滿秦戰死。次男後康繼木造家。故以三男滿 國司。領知如顯泰。且又義滿賜諱字稱滿

教具從二位權大納 常耽和歌。故多秀逸歌 教賜諱字。文明三年 言 國 三月廿三日薨。

四十九歲。

大河内 雅爾大納言從三位左中將

爲勢州大河內城主。掌國司家政務。 敬具為折木造

## 星合系圖

### 08村上天皇

母庄子內親王。代明親王之女。村上帝第七皇子。號千

種。又六條宮。和漢才人。能書。

師房從 位左大臣

顯房從一 位右大臣

雅實從 位太政大臣入道法名蓮覺

雅定中院右大臣

雅通久我內大臣實久我顯道柳男

親正一 位贈內大臣土 御門

通

通房

通成中院正 位內 大 臣

雅家北畠正二位權大納言

母雅賴卿女

師 親

師重 親房

題家從二位權中納言鎮守府將軍陸奧國司 部大輔尊氏兵相戰死。廿一歲 建武五年五月廿二日。於泉州河 流理。 與足利治

與能正二位權大納言 顯信號春日左少將

勢國 奉仕 司。其后子孫元服時。於天照太神御前行之。 南朝爲主將。於處々有軍功。故賜伊勢國。初 稱伊

顯雄

源 泰正二 位權中納言

義弘謀反。保守泉堺城。鹿苑院義滿帥天下兵欲 領伊勢一國非和州內字多吉野兩郡。應永六年大內 于少將滿泰討死。我敗鄉。顯泰出東野集散兵。于時有 **戦摧堅。此時顯泰父子卒輕將三百餘人。與義弘兵戰。** 自身陣于八幡山。十二月諸軍攻入堺町。義弘百 攻 泉介

男茶筅 野。柘植等三人在後不懸得。先鋒兵進逼者。具数以長 伏。具教揚大音聲。向寄手曰。怯弱士卒哉、縱 及々洋不利。又試長刀。及是亦洋不利。然而以 故少人跡 依不例籠居三瀬館內山里養痾。警固衞 法皆出具豐口。具教蟄居三瀬 川三郎兵衛。柘植三郎左衛門罪爲具豐家僕。勢州制 具教號大御所。具成號中御所。以具豐號御本所。免瀧 之。移居同國府內。嫡男具成依所勢。以具豐爲國司。 元 起請文可結 月廿七 左京亮爲先鋒。同年十一月廿五日早旦。越館後塀 年具教出家。四十三歲。同三年十一月。具教以茶筅 月上旬修造三瀬古城。同十二月廿八日移之。元龜 心 于城 者元作爲拜朝日出土戶外 近山 懸出。三百餘人寄手見其形勢。不避堋石垣皆平 司爲養子。于時十五。稱三介具豐。以第五女妻 嫡子在多氣。依父不義磔于勢州雲津川 人爲何事哉。勵勇氣。寄手彌不進得。瀧川。苅 九 個曹司 信長以二男茶筅御 七 自今以後對具教而信長不可 。瀧川三郎兵衞。柘植三郎左衞門伺爨。以苅 11 間。元作急還告此旨。具教聞之試大刀井刀。 里丸。于時具教傍有童子二三人。遁世者元 和。其文云。具教去多氣 解圍。信長送起請文。同十一月二日以 盟之旨矢文載 爲質。往勢州。于時十二歲。柘植三郎 之 ii 館。天正四年十月。具数 為質可被 苅野左京亮帶甲胄。 中同之。盟約 移同 有疎意之由 造之。此義 士夜明而去。 國三漸 Ŀ 雖鬼神。 內 次 左

> 去後具豐移勢州長島城。後移清須城。稱氏織田。 信長恐起請文數。又惡彼者造意數。途不行賞。具教浙 等。以瀧川一益。奉殺具敎之由達信長。望莫大之賞。 來爲介錯 餘 月廿五日。行年四 瀧川三郎兵衛。苅野左京亮。柘植三郎左衞門 石垣。見我身少無瘢瘡。自此登矢倉。天正四 。矢倉懸火同自害畢。當番者見火驚出向。悉 者百餘人。無敢 一十六歲而自害。同朋萬阿 近者 見。具 教 年

授勢州國東軍之寺三千石。

十年還俗。

同十二年於勢州度々有戰功。依之信

福寺別當。東門院僧正。天

具親宮內少

娶佐々木承禎女。初南都與

木造具康無子。家將絕。故尊 舊例。以具政繼家

具成 少將

元亀二年七月任少將。依所勞不昇進。

女子田丸中務大輔具安妻 元和 堀江 五年七月十四 治部大輔教賢妻 日死

女子 女子津川支蕃允妻

和州吉野飯具門跡妻

信 意北島 將從四 位 下 實織 田 信長公 一男信 雄

親 Wi 實中 院 通勝 男 ヹ

膝教

爲長野大和守藤定養子。稱長野二郎。又曰長野御所。 同父具教於田丸城被殺

**某北畠式部大輔同長野次郎於田丸** 女子織田信雄室大野宰相 秀雄母 被殺

男子同父於三重御所被

男子同

上

割菱。 野。屬國司家之下知軍兵一萬六千人。幕紋 北島家領 知 0 Mi fit 勢五 郡 0 和 州 宇多 郡 紀 桐科 州 熊

藤方 木造 大坂 丸 大河內 Bul 坂 波瀬 坂內

岩內

此等日御 族衆。幕紋三巴。

北 畠

牆

更無 公卿 者勢州 郎左衞門令此僧還俗。通于瀧川一盆曰。兩人爲鄉導 仕信長。 正三位。權 又發美濃尾張兩國兵。入勢州大河内。至于同年冬十 金石遊職。信長兵無利。收兵而 爲鄉導。發向南伊勢內方組。放火近境。勢州士卒比義 植三郎兵衛子也。 三郎 欲收兵而不叶。進退云谷。仰柘植三郎左衞門。以 年正月十日。信長以瀧川三郎兵衞。 弓馬兵法和歌之道。智略勇謀超干萬人。憐 挠。且又城中伺隙出。夜討數度。追拂兩國兵。信長 々堂々。自建武至于今八代及二〇三八百餘 兵衛 怖畏。永祿之初。具教 爪牙良將並門連甍。織田信長雖 。授十人扶助。三郎左衛門授八人扶助。永祿十二 兩國兵攻大河内城。具教大剛武將 容易可靡瀧川。瀧川大悦。源城寺號瀧川三郎 中納言。國 司。母細川右京大夫高 還。同年秋八川。 柘植三郎左衛 也 故故 民 國 中 信

具

代々著之。

村

上源

氏。

具平

親王之後。

賜

親王御

衣

崩 黄

三百八十五

邻 ři + Ti 北 畠 系 圖

卷

卷

題泰權大納 某號羽柴勘右衞門早 言 正二二七位 111

滿 左中将 大 納 計 IE 位

長 元年 十二月與土岐世保五郎持賴合戰。滿雅討死

顯雅 大河 內

親鄉 左中 將 從 四 位下改親文質父教具之子 也

親忠左中将正 IF. 24 位下兵部少輔實政卿子 也

永六年出家

親泰權中納言從三位改秀長又賴房質國司材親三男

教具容藏右中將權大納言 從 位

文明 三年三月廿二日嘉

政具左中将五 Œ 24 位 下初 名 政 鄉

永正 大河內顯雅養為子 Ti 年 十二月薨。權大納言。從二位。

> 材親參議 親忠大河 內 親 鄉 養子

左中將權

大納

IF.

位

初

名具

方

孝緣與福寺 別 當 僧 Æ 東門院

且 盛為神戶家養 子號神戶藏人

女 子長野宮內少輔具藤室

賴房大河內親忠養子

晴具參議

た

中

将

權

人

納 言

正

位初名親平又具國

具教参議左 女子木造左中將具康室 th 将檔 中納言從三位法名不

具政木造養子號木造左中將 公被殺 。四十九歲。母有京大夫 高國朝臣女。

IF.

四年丙子十一月廿五日於三重御所。為職

田信

長

具 親初爲與福寺僧東門院

生氏鄉 兄具教被殺

戰

不

克。數居備後

鞆

不

知

所

。竊歸勢州。集舊臣起義兵。與

織

田 家臣

1/1 将 從三 位 以 門門 題

々木六角 定 粗 女。世俗號太肥御所

少奥 弼州鎮國 守府将納 軍陸奥守斯 權參 中納言從二位議有中將左 一位衛使門 別督 歲 當彈 JE.

建武 贈從 位。 五年五月 H 於泉州阿部野討死。

顯信春山少將 於鎮西討死

類能伊勢國司權大納言正二位准后右大 臣 位

顯俊權大納言正二 位 俊 通 Œ 位

俊康 永 二十七年 木造祖權 三月二十 六日出家。

大納

言

IF.

位

初 名俊

泰

m

俊子

雅 在俊坂內祖 具 能

房 鄉 從 Ti 位下

具 祐 參議 左中 將

將康 to 衛門尉權大納 言 Œ 位

德三年四月三日出家 卷 第 百 + 五

北

島

系

康玄祇園別當功德院

教親參 議右中將權中納言從三位

親方侍從從五 位 F

政宗參議右中將從 文明九五世年十月 三位 横死。

俊茂 參議左中将從三位

永正元年七月十

九

日出家。法名宗威

天文二年出家。

具康 左中將從四 位下為父被殺

具 長政未造左衛門佐仕岐阜中納言 寶國司晴具次男 一般田信雄姿 **派大膳** 

女子

田

兵部大輔信良母

雄親

初爲僧。居木造源城院。還俗號瀧川三郎兵衛。仕職 雄。後奉秀吉公。賜姓名號 羽柴下「轉十

三百八十三

續 群 書 類 從卷第百三十 五

北畠系圖 系圖帝三十

村上天皇譚成明

具平親王第六皇子二品中務 代明親王女。

卿

後中書王

一號千 種

位左大臣號上御門又號久我

顯 師 小房從 房從 位右「左了」大臣號中院

位 太政 大臣

雅 中院右大臣右大將

雅定

Æ 位 進質從一

雅道從二位 內 大臣

通親從二位內大臣

雅家北島權大納言 通方正二位大納

IE

位

師重 師 親權大學 大納言 八納言 E TE. 位 位

就房,北畠准后南朝韶云一品准大 被察使右衛門督大納言正 云一品准大臣 親王御事 二位 准 三后 出 家 兩 院 法名宗 別當

三百八十二

女子良實之母 友繼 長繼 實繼 -胤長彌六 季家 卷 第百 ニナ 四 兒 島 ---宅 系圖

三百八十一



質村同小 有 Bill **戦**死兵庫 同小 前原九郎 前原偏前死

家宗筑後 惡次郎

宗季家宗死去後相續兒島

盛家七郎

嘉永二年癸卯六月朔日戰死于江州篠原。

利家十郎

女子槌原二郎母 女子備中青江地頭青江太郎母

深嚴

季房

卷

郭

百

+ 29

兒

島 == 宅 系 图

定心但馬雖嫡子續他家 女子大藏五郎母

永性

定西

家光

入阿八郎 通家覺同

居住周防山城。有子孫。

家盛 道性 重舜

女子女子

賢秀因幡 家信彦五郎

季守兵庫五郎 賢秀因幡永性養之為子

廣傳領

家澄

三百七十九

門尉信盛。木下秀吉。丹羽長秀。蜂屋賴隆等與俱擊之名。當于此時。於西別所此一揆楯籠要害。佐久間右衞

一綱孫三 郎修理 亮

父卒後流落。筮仕于讃州國主生駒雅樂頭政勝。 邑千石。並預輕卒三十人。 īfii 領

石 田三成叛。隨讃岐守一正。歌。于濃州關原有功。 元年壬辰朝鮮征伐之時。隨政勝大有功。慶長 五

百兵衛清右衛門

五百石。 佐々木越中守源高賢女。宗綱繼箕裘之業。領宋邑

元和五年已未福島左衛門大夫正則改易之時。随 百石。壹岐守高俊經數之時為居從與頭。明曆三年左京大夫正俊之點。赴藝州廣島城。歸陣之時加增采和五年已未福島左衞門大夫正則改易之時。隨于生 酉四月二十一日卒。法名一安宗夢。

師秀本名秀綱清左衛門

兒島三宅系圖備前

宇多天皇第五十九代

敦慶親王二品式部瘤玉 醍醐天皇第六十代諱敦仁 母同天王。居住了備前國兒島 贈太后藤原胤子。內大臣高藤女也

光宮

門 福慶 繼 Ł 家繼 慶藤

元邦

季繼

九 季定近江權守

季家名福太夫

西鄉郡司職并通 生下刀傳領

季長

家長筑後權守次

郎

實房共太郎 忠家賴 死次 兵郎 同死 庫

三百七十八

野之時。於江州飯守岡軍忠拔群。多討捕賀勢之兵。 動先陣職兵。延文六年辛丑十月仁木有京大夫義長追

和秦 祖國寺供養隨兵

長綱左衛門尉

泰清孫三郎民部丞

清綱四郎左衛門尉伊豫守

政綱孫三郎出初守

賴氏從五位下河內守

六角近江守政領江州高島部 義澄有 義尹 功。 0 近江守政 率筑紫中國之兵而入京攻義澄。于時 軍 心心。 郡 同八年辛未 平井。 永正 栗本 五年、、大內多 郡中村。法名道 江州舟岡山合戰之時。 々良義 賴氏 母佐 亦抽 事于 脯 4

綱。平井伊豫守真秀。高島越中守高賢。新庄伊賀守、攻蟹坂城。如時縣。当時爲後援。賴氏及朽木民部少輔植天文十一年壬寅九月十一日。北伊勢百姓等企一揆而

五千餘 勢州朝明 香合鑓 田 騎 刑 那 趣之。 那少 輔 功拔群。同十六年丁未四 當于此時賴氏多 1 、横 ١ 獲 首級 a 田 th 月北白川戰 同年十月 等 於 答

高定美濃守

天正九年辛巳六月廿日卒。享年七十三歲。

**写名孫三郎加賀守法名道惠** 

守長政 代 從南 秀名隨信長公。起自城 元龜元年庚午。信長公爲伐淺井上野守久政。義 之。信長公不移時川進發之節。秀名起 好黨圍義昭公之旅館六條本國寺之由。到濃州岐 關之時。秀名初屬信長公幕下。同十二年已已正 昭公褒論其功。賜引兩爲家紋。同十 天文十二年癸卯討三井石見守時高。秀名十 領平井莊 Ti 年干申七月。義昭公與信長有 近江佐々木左京大夫義賢入道承禎 頭賜 自岐阜趣 都 月。三好一族叛殺義輝公之後。義昭 。進發江北長比刈安之時。 四年癸酉伐勢州長島 采地 乘院遷於江州矢島。秀名相隨有忠。 北伊勢。秀名及近江 於江州淺 村山 州五箇莊 井 口下中 西村山 。渡字治川 秀名屬之有軍忠。 析籠 兵越 口下的村。 年戊 自江州扈 能宇治真 公同 八風峠 右衛門督 有功 辰九月。當 十四四 。是故 年八月。 並添 八年 從之。 木島。 刀。三 年

卷第百三十四 不井系圖

### 扶義 江河藝作參等守護 大夫

母大納言光房卿女。敦實親王養之爲子。 六日薨。歲四十九。 長德四年七

# 成 從五位下兵庫助左近將監

初爲武家。 住江州佐々木。六箇國兵隨之。母源是輔朝

#### 章經 叉改義經 兵部 大 輔

毌 朱雀院御乳母。 菅野敦賴 女

### 經方從五 位下兵庫助

始住 佐 マ木小脇橋

# 位下式部系源次大夫

秀定從五 本名爲俊。號定惠冠者。 名季定 迫 一排使 近江

判官

### 秀義佐々木三郎 源

壽永三年甲辰八月十九元曆三年

十三歲。 年甲辰八月十九日於賀勢山中。爲平族戰死。

#### 定綱 從 fi. 位 F 左 衛門 尉 太郎

母遊谷莊 司重 國 女。

年乙丑四 月 七 H 依 人病出 家。同 月十九日卒。

郎左衛門

尉

#### 信 網 從 五位上 位上近江 守四

法名虚假 補 年丙申 。天源光寺 九月二十 六日 辭評定衆。

俄上洛出家。

# 尉

高信二郎左衞門

#### 泰信孫四 位郎 下左 衞 [114] 尉

泰氏 越中守 Fi. 位 左 衛門 尉

#### 師 從 Ŧī. 位一下脫賊 越中守

始賜近江國 高 島郡平井。 依 玆 子孫爲稱。 號五郎左衛

#### 時綱 近 江 ti 郎 た衞 門尉

康永四年 乙酉 人大夫源隆 八月天龍寺供養。尊氏卿御參詣之時。 泰女

# 女子

秀澄上坂與 郎

高 牢。志賀郡仰木村住。 人上坂五郎右衛門 京極若狹守忠高暫仕。其後牢

秀教上坂兵助

女子石田電兵衛定信室 秀房上坂吉右衛門

秀長上坂與 死一郎

女子

女子

秀景上坂六左衞門

秀泰上坂甚左衞門 寬永五年二 4:

高朝上坂牛 之助

曆三年十 月 + 八日生 ルの

卷 第

百

+ 29

不 井 系 (SZ)

女子 女子早世ス

秀房上坂三之助秀房 寬文四年二月廿日生

女子

秀滿上坂權之助 寬文十二年二月十日生。

寫之

平井系圖佐々 家紋四目結 木流 引兩

字多天皇

敦實親 E 品太部

咖

母同醍醐天皇。法名覺真 。號仁和 寺宮

雅信從 位左大 臣

母左大臣藤原時平公女。

三百七十五

### 女子

#### 義常 上 坂 與 八三郎

時。江州堅田ニ籠城ス。于時天正元年二月廿九日軍天文廿二年六月三日生ル。將軍義昭公信長御退治之 テ後。仰木村住居。年々。

義 法名常智

### 義秋

盛義

盛春

秀高上坂岩松後 天正元年二月廿九日 郎 生。江 州志賀 那 仰木村住。牢々

寶母 光秀其外数兵尹以テ堅田尹攻ム。城不 後上之坊庄兵衛下 立。父が家チ續シムル 此時中將算海討死ス。于時小市 1 公之依命 常ハ類親ニテがミ有之故 江州志 同 嫡男也。 木戶十乘坊女 賀郡 同 然心二父尊海。天正元年二月 郡於堅田籠城 仰木村之城主 上坂上 號ス 也。然レ共 。小市丸尹為養子 ス。于時信 丸 七 家信長之為 叶テ 一之坊 歲二而為 長明 搭 中 城 智

敵故。方々年々蟄居

貞重 志賀 上步坊加 郡 仰木村住。

某勘 左衛門

政法名常閑 某勘兵衛 小太夫

真信上坊上坂平右衛門 足利將 敵 海及父之章秀法印討死。 海 |郡之兵士 集メ楯籠ル。雖然義昭公之不遂本意。義常將軍義昭公之依命。信長ニ爲敵。堅田仰木 一州本村之城主ニ而。義昭公迄軍忠甚多。然ル州軍家衛代々。常貞實父中將尊海迄ハ。江州 。故子孫所々年々。 軍家御代々。常貞實父中將尊海迄 落城ス。 然義昭公之不遂本意。 一家悉り信長之 10

某平左衛門

女子 女子 女子

高 **峯** 壹 岐 守三郎

上坂治部大輔景重爲養子。改高景。 京極四郎

**景**重上坂平次郎

寬正五年五 十三也。法名泰貞齋。 月三日誕 生。 水正 + 四年三 月 病 死 歲 Ŧi.

養子。上坂村ノ城尹讓ル。景重紋ハ矢等也。是ヨリ後 景重。實父八上坂平兵衛尉景家也。京極勝秀是 四目結チ用。 チに

ノ爲大將。軍功勝難計 長享元年ノ秋。六角家與京極合戰之刻。景重京極家

梶原

景時 景高 景信

景家流落住江州坂田郡

上坂

高景 始メハ京極四郎 ハ京極中務大輔高清也。 無子。養而爲子。上坂之城 質高 十五 主也

> 家臣 淺井備前守助 政 **卜度々及合戰**

女子淺見對馬守室

景賴上坂辰本 助丸

應元年二月五日誕生。家臣淺井備前守助政ト度々合 質父八濃州土岐战賴也 。景重爲養子。今濱城

主也

制

討死。 永祿八年五月十九日 將軍 義 輝公御自害之時 於御所

永正

景綱上坂平六郎 十五年八月十日生心。將軍義晴公住

上坂織 部 後 改 學小 號 7

兄小同義輝

公卜仕

。後年々。

賴重上坂平太左衛門 秀尹賴。仰木村居住ス。天文六年三月廿三日誕生。 依遗命。江州志賀郡仰木村之城主上坂上之坊法即尊 父上同義輝公二仕。義輝公御自害。父討死之後。父之

第 百 Ξ + 74 上 拔 氏 系 圖

卷

三百七十三

卷

女子 高信 越高 中島 守佐 木 郎 左衛門

江州

|聖田二

テ

討

N

木二郎左衛門尉

女子

賴 氏 豐汽 後々 守木 太郎左衛門

範 鄉 佐 佐 A 木 木三郎左衛門佐渡守 郎左衛門

4

宗綱 滿 能佐 登々 守木 四四 郎 左衞門

女子

宗 氏 佐 々 木判 官 佐 守

宗滿 黑佐 田々 木 四 郎

貞 氏 佐 4 木 太郎 近江 守

高 氏 仏佐 渡州官道學 々木四郎左衛門 尉

信高 貞滿

佐 々木近江守從 Ti.

位

上

女子

高秀 從五極 位上治 部大輔左

衛 門尉

高 詮 從性 Ti. 4 木五郎木京極 北京大衛門 官

高 秀 重佐 重 佐 K 4 木六郎左衛門

高 高 光 佐々木四京 郎 極 三郎

持 持 重 高 京極 京 極 兵部 治部 大輔 小 輔

持 清京極 大三朝郎

勝

秀京

部極 大三輔郎

高 中務大輔

IE H 死

嚴

秀 清 綱

吉田

佐 佐 佐

n 4 4

木六

隱 野 藤加 從阿

岐

木 木

=

見合助 籠

ナ

高

木

74 Ŧî. 寓 郎 郎 郎

戶地 五波 賴

陳々 下女

木三 木二郎 軍

先佐 位佐

1)

大

朝

隨

難

奉公仕シガ相 カド。代官職 へ。無相違 猪 望

也 五郎 。此八月性院甥ナリ。 云 モノ。 毎々武功アリ 世 々人ノ知タ

廣

定

馬淵

母北

條

泰

時

女

從佐

五人

位木

下左

門

# 坂氏系圖

紋裏箭 舍日 結

定 佐々木太郎從 Ŧi. 位 下

卷

第

自

-

+

74

Ŀ

坂

氏

系

圖

定 定 順廣 高 重 綱 近江守木 佐 佐 A 4 木 木 源 小 左 右 太郎 衞 衛門 門 位 Ŀ

信 綱 佐 4 木 py. 刚 從五

重綱大原佐 々木太郎左衞門

人仁三年

五

H

三日死

法佐

名道善

守

三百七十

機田三七信孝公二仕フを第三市郎法名休庵

女

故。平 E 力 特 =/ ŋ デ IJ 成 テ 0 =/ 7 H 事ユ ) o 氏社 0 ハトテ 名 置ケリ ケリ。三七殿御最 1 1) 力 今殘ル 生 リン テ 越前へヤスヤスト参リケレパ。時 七 7 惣ジ 御手 寄進 井二 カザリケ 力氏 +100 感ジ 御書請取 人間氏 シ然 ·p テ駒 馴 セシ 公 カニ見 茅 藥師堂 玉へり。其外武 シルシト タル 二告 == iv 1 井 御 ニトッマリ玉 t 御 チ 那 っ。 前ニテ切ター 知 7 長 7 デ 後マ 马 y 1 で彼伽 公一 シメモハントテ 。内 掛 y 。書簡 14 デョク御 大茅村三 チ形 昔 横 功忠義 15 盛ノ ノ砌 111 此二 明二代 見 ノ通ジ チ。コ 出 ニアリ ٢ 又御 = テ 0 騎 t 奉 0 \* 井 公 = -3 成 。其 K 1 色々 氏 仕 1 借 近 II' 1 Ŋ が フ 1 ) =E 交ノテリモテニ名一給シ多奇ナ

# - 重元忠兵衞法名淨意

徒

庄 徒宗 集小 1 八子 云 所二 城 一也。高鄉 院 グチ構へ 1 號 ス 0 知行三 ヨリ代々江 Ш -テノ名 万石 水: 144 也 郡 身 性 駒院 ナ井ハ

> 金 身方 ケレ 攻玉 以玉へ氏。城十二フ道筋ニ。 「 ガ ^ n 森 7 氏。信長公怒 林二向城チの教山 叡山 州 思ノ外 Л 中堅固 1 搓 解 先手チセントアリシュへ。佐久間氏チ以守セ。 先手 t 集 ズ。即座害 シテ城 港 井 = 7 アリ 3/ 7 玉 =/ 開 ヘリ =/ ~勢 0 × 0 叡 降人 =/ 山信 の力 1 二二長山數、

### 東佛坊

シュへ還俗セリ。此子孫アルヘシ。西塔ノ僧ナリシガ。叡山亡ビ。駒井氏モ多ク死に

七

女子同姓二嫁シ子孫ア

猪之

シ。信 愛宕 居 = 。秀吉公ノ天下ニ =/ 城 二。江州二 石山へ参詣 之々々敷 0 テ 家 。家康 E 7 0 敵 へ参詣 督 猪之助 指 武 1 及 居 伽 公卜合戰 田 ¥ テ j. 信 へいい 住 t =/ 汝が古 è 支チ類 事 =/ 4 1 ガ 御 ナ。 ナ n 0 ナッ。 べ。 琴 しノ度 リ玉 月性 1) 内 仕 家 =/ -= 0 付 康 ゴト ヘケ 故 ヒシ 井 家康 龍 公 1 度 猪 1 3 " p 出 110 ボド 之助 何 公 1) 御農務信玄遠 0 古 1 御 知 信 上 行 道 I 桂 洛 失運 長 州 1 Ti. 被 3 之助 ノ御 シラ 1 ří === 1) 成 石 兩 直 7 勝 州 二月 被 1 知 供 行二仕下賴名へ甲性爲戰

東被定第一動功。御感之餘。預沒後之賞者也。 賀國源平合戰之時被誅命シ了。于時七十三歲。自關 保安三年十月一日加首服。壽永三年七月十五日於伊

正剛佐々木太郎左衛門尉從五位下

日依病出家。同十五日卒。 叙留。元久元年四月十六日使宣旨。元久三年四月七次和

言照使 左衛門尉從五位上叙留近江守

末葉有。高島。平井。橫山。田中。朽木。長田。大原。

佐々木正統。子孫有。西條。島田。山田。 秦綱六角使 左衞門尉從五位下叙留壹較守

# 賴綱從五位上

時信使左衛門尉叙留近江守從五位上

-氏賴使 左衞門尉叙留尾張守從五位下

滿高使 左衛門尉從五位上叙留備中守

高鄉石見守

嗣井祖。元者直和。歌人也。家ノ紋上り藤。或菱。應永

百三十四 駒井氏系

믦

卷

第

賜フ。故ニ駒井ト號ス。滿高弟ナリ。

高植

賴清|

秀隆子孫多シ

一清宗山徒

一族ノ勢アルモノチ江州十八ケ所ニ置。知行チ支配シ。僧侶ノ奢チ靜メ玉へり。 時。佐々木ニ命ジテ。慥ナル武士 法衣尹着シ。法事尹執行シ 山徒卜云事江 士ノ業チ動ム。此チ山徒ト云。 スレバ戦チ好き。 州二 天下ノ煩チナセシ カギ V IJ 0 子細 エチ所 0 置。山二登 々二置 故二佐 0 111 賴朝 公

駒井ノ鄰郷澤ト云所ヲ知行

ス。

秀治九郎左衛門

稳

勝 秀三郎中務 一郎中務 小 輔

孫 童子 早世 一六歲

政 高六郎治部少輔大膳大夫 黑田養子世

高 政 清 光 六郎中務少輔

秀滿能登守五郎左衞門尉

高人尼子五郎左衛門尉

秀益完道八郎

高 滿秀多田十郎 雅字賀野九郎

出 33 守

野介

清定刑部少輔

又四 郎民部少輔伊像守

經久

法名月叟。八十。 名月叟。八十。 天文、年、 十一月十三日逝去。

女

政 八 又四郎民部少輔

國 人孫四 政久部少輔 紀伊

女完道遠江守妻

與人養四郎宮內大夫號鹽冶

千代 童子早 世

睛久三郎四郎民部少輔修理大夫

名。母山名。永祿三年庚申年十二月廿四日逝去。法名 前名詮久云。 將軍義晴様御諱之字尹依被下晴久改

女

心勢。四十七。

女

駒井氏系圖

秀義佐々木三郎號源三义佐々木 十三歲之時。六條判官爲義爲猶子。 冠者

信高岩山六郎左衛門 定滿高谷五郎左衞門 時 一滿鞍智四郎 秀信尾張守 高信五郎 秀益八郎 持秀四郎美濃守 秀定四郎左衞門美濃守 義春四郎 高義 高秋四郎備中守 氏滿 政 秀四郎左衞門美濃守 卷 四郎左衛門備中守 第 百 = + 四 佐 4 木 系 1 圖 高詮治部少輔四郎左衞門尉 信秀 時秀佐渡四郎左衛門入 滿秀五郎左衛門 氏滿源三左衛門 評定衆。引付衆。 持重 滿高 持高號興雲寺 持光治部少輔 高數長岡四郎左衞門尉 高光 持清六郎大膳大夫中務少輔 本二。此人在高詮兄云々。 大膳大夫 集 三百六十七

宗氏 二改名 。評定衆。入集

宗滿黑田四郎左衞門

嘉曆四

年七月十六日逝去。六十一。

宗信出羽守

高滿 四郎左衛門 備 前 守 滿秀

信長左馬助 高教備前守

貞 氏三郎左衞門近江守

高 氏使從五位上 本此人高氏兄 卜在之。 四郎左衛 門尉佐 渡判官

引付頭 能登守宗綱 。權頭。 女 法名道譽。號勝栗寺。 評定衆。 政所

乃綱使 近江 守源三判 官

文和二年六月十三日於江州眞野討死

秀詮近江守判官太郎左衛門 康安元年九月廿八日於攝州、、

討死

女子

氏詮次郎左衛門 舍兄同時討死。

秀賴四郎早世

秀宗四郎左衞門

貞和三年

二月八日於和州字

知 郡 討 死 # 二歲。

河守法 名導 惠

應永、 年十二月二日五十二歲逝去。

高德 20 源三 河 守

應永三十二年六月。

高 應永二十八年四 繼四 那 左衛門 月廿二日逝去。廿五歲。

女子

女子六角備中守妻

高

引付 秀大膳大夫五郎左衞門尉治部少輔 權頭。政所

滿高四郎 義信 郎 備中 早 世 中

滿 法名崇袋

持 兵部 五郎民部少輔 大輔四 即兵衛

**人賴四郎近江守** 

時

綱

政堯四郎

光綱 貞 和二年九月十六日。於攝州藤井寺合戰討死云々。 六郎

高賴 大膳 大夫

定 和號佐々木彈工 正少强

義 賢左京大夫從四位下

義

啊

右

氏 信京係使 四郎左衛門尉近江守對馬守

卷 第 。評定象。引付 百 + 樂。 四 佐 4 木 系

100

母

同

女 女 女 女

賴 氏太郎左衛門

氏綱

豐後守

貞 義 類四郎左衛門 信 三郎

宗綱四郎左衛門能登守從五位上 **登山徒僧都法**四中 即 供 賀

信

滿信使三郎左衞門尉佐渡守

滿綱

二郎左衛門佐渡守

献賀 成賀

法名覺觀 尉使 佐 渡 大夫判 官

宗信

三百六十五

朝 六郎 庄 衙門 尉

經 慶 藩 岐守

賴 法名崇西 家法名道門 旨從丘位上備中守

輔 綱門間

長

綱出四

西尉

綱賀香庫 賴 超 佐 R 目 伯 助 耆阿 僧 都 閣梨

某

貞 氏 綱上總介三郎 四郎左衛門

綱

宗 信 三郎左衙門尉

士川先陣同 時死去。

宗信同時打死。 编 三郎

宗綱州部彦三郎

宗泰

氏 賴 法名崇永 尉 大夫 圳

官

直 遁四 世郎 即左衛門號愛 智河

詮 直直 郎 左衛門

義重次即左衛門

氏 綱

高

泰

駿

you

守

滿

泰

時 綱四郎 兵

賴 111 使 從 Hi. 八衛尉 位上三郎左衛門

賴 Æ

兵衛尉

時

名立位上

遁使 世從 法五

元 德二年 春日幸橋渡行事

詮 入集法名景譽內

煌 1:

詮 眈

也山

內

Ŧī.

郎左衛門

高 信 五郎左衛門號鳥羽

義綱源三左衛門

賴定山中 基定次郎 + 郎 泰定四郎 母伯 親 父賴重女。 法使 名道 備 宗中 前 司 Ŧi. 郎 左衞 門

清定三郎

重 綱 使原 太郎左衛門尉

原庄家督。 高野遁世。實 治 元年關東動 胤之間。馳參抽軍功 。仍大

賴 重三郎左衛門尉

女子佐々木對馬守時 使 對馬守九郎左衛門尉 柳妻

貞賴三郎左衛門

時

宗綱 或人此人 ハ貞頼子云

宗綱 匹 時 重使 郎入道 備 時 中守九郎左衛門尉 定 秀重 信重

> 持 持 耥 法名正信 使 備中守五郎左衛門從五 使備

位上

高信高島五郎左衛門尉隱岐守 泰信 左衛門尉

師 氏 綱 綱 奥

守 Ŧī. 郎左衞門

法名得壽 備中

信 法從 名五 善位 音源工工郎左衞門 中守

滿

成 信 使 Ŧi. 郎 左衛門正五位 上

泰氏越中守八郎左衞門 行 綱

信氏 女子

瀬四郎

朝氏 義向 五. 郎 三郎

定重 小二郎兵衛尉

快 111 僧讃岐房

俊

鏡右衛門尉

定高田根小三部 郎 宰 相房

Ш

僧

定清又太郎左衞門尉 定 賴

定

時

**承久之京方** 

々木王太郎

四郎

遁太

世郎

願

[50]

郎左衛門尉 師 定

二月廿六日叙爵。年月日從五位上。寬喜三年 後堀川院嘉祿三年十一月十一 法名經佛。 八日 近 六十二歲逝去。 定綱男。養和元辛已誕生 一使宣旨。安貞二年十 正月十

信 使 四

廣定馬淵五郎左衛門尉 江守。嫡家近江守。承久二字治川渡。

> 定成 信定太郎左衛門尉 長江次郎

成 綱 三郎

氏綱堀部四郎

時 江州北堀之祖 綱 號堀越後守

定嚴 公綱馬淵 基綱青地四郎 常陸 -Ii佛郎

時 綱 帶刀左衛門尉

圓信伊樂房

秀綱太郎

行綱伊佐七郎左衛門 義綱 郎左衛門

爺綱

次郎

定賀伯耆僧 都

尊機 西塔北尾少 納言僧 都

三百六十

卷

第

ħ

= + Di

佐

17

木

系 圖

爲俊 號常惠式部 部丞 大夫

秀義 號性 佐々木源三

定綱 使從 五位上 太郎判官

六條判官爲義養子。

經高中務丞

近江

美濃長門

石見隱岐等守護也。

盛綱號加地 紋三連錢 取兵衛鼠

高綱四郎左衛門尉乃木 紋巴。

義清馬政守衛門尉 紋輪違 。雲州佐々木先祖

嚴秀六良法橋吉田 紋羽。

廣 使從 fi. 山城守

4 國守護也。承久依為京方。斯跡信綱拜領ス。承久

三年十月被誅了。

惟綱 111 城 太郎 左衛門尉

父同時被誅。

為綱山城二 郎 左. 衙門

為定法部 法左 顧衞 PH

勢多伽九仁和寺御室童形 親綱小三郎左衛門尉 父同時被誅。

ルニテ終

清網從五位下葛岡式部丞 範定 万木太郎

賴清 秀清

-信成為岡 郎 左衛門

尉

信豪美濃房 泰 成 從 五位下三郎

三百六十

佐々木系圖 系圖部二十九

宇多天皇

敦實親王第八王子 御母內大臣高藤公御女。天曆四年十一

寬信左京大夫

名覺真。

重信從一 母時平公女。 位左大臣

卷

第

百

---+ PL

佐 R 木

系 

寬朝廣澤僧正 雅信從一位贈太政大臣

扶義

重家少將 大原勝林寺太願主。天元年中二遁世。十九

經賴

月御出家。法

成類云部大夫

**一章經式部丞** 母朱雀院御乳母。 經方始佐々木二住

三二五十九

三百 五十八

光 光 九 經 信 定 義信 余三 之源大夫房 景 郎 平 義光 有 光 光綱八郎 四郎 七郎 十郎 光 六郎 左衛門次郎 親 孫 太郎 孫四 兵 EK 賴信 太郎 忠光太郎 五郎 合

等分所 代人 定家時行 尋諸人之本等。大概雖削直 之次 無違矣 有 IE 應 父子嫡庶之前 々錯亂之不審惟散歟。是以群集方々證跡。 季行 藤資季瘤。 五年二月十三日 持 政範 賜之由承之際。中出彼御本之處。則 。仍後代爲指南所注 秀義等各 違 于時 歟 而 後。或有假名實名 十二人。當家人々 亞相禪門。 經 方之子孫 。猶重二條侍從大納 散位源朝臣 置 上下諸家之系圖 也。 成行 俊定 之相違。後 所 季定道 所 上重家 本等。 行道 質政 校

JF. 中第 于 時明應第四 二之曆三月下何之候馳筆 乙卯十二月日 里

予聊 圖等之處。曩祖散位從五位下 依 有 不審之事。諸家被定置。披 源朝臣經方以 視當家之系 前



三百五十六

ils

智雄越後

注 祀

孫

郎

廣俊四

名入蓮

成家

持廣 圓快大進房

源四

R

乙傷丸 知家三郎兵衛尉

家宗三郎

家光 宗圓 快圓伊與房 上野房 五郎

光重 太郎

持 光 康又三 康 娰 郎 郎左衛門尉

定時眞野源二 行範從五位下號五郎 大夫

榮賢武藏房

良勝

廣行

區

廣氏小三郎

定範古橋太郎

盛定野口三郎 宗定 範質 一事 二郎

廣 實 館

新量太四。即 彌 郎

郎

郎

師康淵上先生刑部猶

子

山 義盛牛 長重二郎 尚家源八 覺賢助房 敬實大輔法印 西舜周防阿闍梨 家長 太郎兵衞尉 卷 氏行灰郎左衛門尉 **稻行太郎兵衞尉** 賴景六郎左衛門尉 高 第 行太郎左衛門尉 É 玉 Ξ 郎 + = 佐 17 木 系 廣家太郎 經家坂東左近將監 定家小三郎號山崎中務丞 康家六郎 因幡房 和重新兵衛尉 康西 重家從五位下中務 長盛池田次郎 善忍 氏家源六 大輔房 待家源太 信重彦太郎 丞小太郎 三百五十五

三百五十四

+

源卿阿闍梨 宗勝 家範 郎 位 房

> 景 範

> 康 康

新 24 三郎

Ŧi. 郎

郎

長景 左近將監

静

為 賴廣 五男一愛智六郎

孫

三宝小郎

源 七

家清河袋小七郎 源

家房賀茂源三

家時 爾四順

家資 本鋼 Ŧi. 郎

常陸房

有

時

二郎

範光太郎

A.W.

七郎 範高 範定

源次兵衛尉

憲家山崎 五男 中入郎 心法名阿西。建久一家了元死。八十四 道

盛家 法名入 西太

義 殿丞女。 本名盛重。文永十六十五。八十四死去。母吉田 長同源六兵衞尉

主

長 景 長新左衛門 康 郎 尉

良卯 極 重 大輔

房

家康 别龙 愛 智 郎

景家產六郎

定氏孫四日

郎 郎

景綱

又三

景信三郎

資 以家有馬力

九

英直彌三郎

孫

九郎

俊

是

長

家

九郎

永典兵 衛三二世が郎

長 家九 EIS.

高定五 家綱同

郎

行鎮越後房

高家

行

增

家信

十郎 八郎

家景號長江權守 女子太御前

家行四男

資宗平內

保盛 新太郎

信家又太郎兵衞尉

康繼

义二

郎

重康善理左近将監 郡事 が康原左衛門尉

康宗

郎

康 郎兵衞尉

家經 良重三河房 重 家重二男 長江權守**猶子**長江三郎

子牛屋女房養子

三百五十二





實高號伊庭權宇出羽權守從五位下本名行政 定費五郎 高實刑部丞 質綱 長義义四 景 義清二四四郎 定機 定 宵 圓守式部房 4 六郎 新 公宣三郎 帽崎源太盛家女 左衛門尉 四郎兵衞尉 法源 名青蓮 郎 泰高同左衛門尉 清有孫四郎 廣氏彥源太 小 四 郎

實盛

十郎

時高

新源

公定

三郎

定

光

和應子本名定 問時節

長寶

位 房

氏定义五

郎

盛景 五郎

盛家小三郎

伊

豫房

盛清 盛高

猪子次郎 田 源太

山

圓亮式部房 圓喜大輔房 基盛十郎

郎

基重 卷 Щ 知行ス。將又師源太云ハ。小笠原ノ殿原ノ烏帽 畢。其勳功子息清行常陸國相賀島ト云所尹賜 于息也。承久兵亂之時。行重宇治河ニテ 遠綱 景綱太郎左衛門尉 政泰二 定有 源 源 太郎兵衛 賴景同源兵衛 一基重。井源太關東下向之時。鎌倉二 ニテ。佐々木モ源ナレ 第 清景 師源太大夫 住常陸國云 Ti 四 E 郎 **法名向**佛 上總房 郎 郎 Ξ + 4 = 佐 トテ。師源太ト 4 木 系 テ儲タ [2] [0] 云ナ 長家淺小井四郎 「以下ナシイ」 清長小源太 一行重 井上三 り。倉田太郎朝綱が養嗣ト 泰長 義 時綱 義 義長從五位下式部丞 於信四郎 印大夫房 治部左衛門尉 新 兵衛尉 郎 清行相賀島 三百四十七 家長太郎 ナ 太郎 n

家實井源太 就井權守武 藏權守從 石.位. 1

家員平井源八

清

次

源藤三

清房 時源五郎 十郎

定房源八

堯源大

進 房

111

深寬大輔

房

郎

清 源

忠

法名圓佛

允

法名定佛

小景真野大輔房

清員小三郎

清定彦八郎

酤

**尊豐前房** 

清

家綱灰郎

々木源太

長綱堀彌源太

範定源母之二郎

範綱源次三七郎

定機七郎

忠泰左近將監

**圓理若狹房** 

忠綱

井兵衛尉

廣高

源三郎中務丞

重高太明

有綱八郎

盛高

源九郎

圓俊 覺性侍從房 資家宮內左衛門尉 定長三郎 備前

堯禪少輔阿闍梨

源俊卿房

圓全大進房 清慶治部房

三百四十六

兵庫介 某 宗泰 茂清 七 清高隱岐守 某隱岐守 九郎 賴清七郎左衞門尉 基 中 行村右衛門次郎 宗清從五位下豐前守 安東左衛門養子。改源為藤原。 卷 後藤壹岐養子。改源爲藤原。 務 郎 顯 第 同信濃守 五郎左衛門尉 永 郎左衞門尉 八郎左衛門尉 五郎左衛門尉 百 Ξ + Ξ 郎 佐 4 木 系 行實院豐浦冠者號井上三郎大夫從五位下 行秀三郎 五郎 義宗三郎左衞門尉 彌 秀信左衛門尉 義尚次郎左衞門尉 義基源太左衛門尉 能惠籠居高野 嚴 嚴信大藏卿律師 秦秀吉田四郎左衞門尉 以秀六郎法橋 74 清綱 某彦五郎 郎 信濃守 Ш 時秀源三 信秀六郎 三百四十五 清員源三

高家 清高 次那 三郎

正佛

行綱

I

那

高定四郎

六郎

景 西 家館讀士耶 信

郎

義青艦岐守從五位下左衛門 尉

佐

R

木 Ti.

郎

政義太郎左衛門尉

圓義議岐阿闍梨

泰清從五位上信濃守使左衛門尉

時

清從五位

J.

鹽

岐守使左衛門尉

山 清賀因幡竪者 元三年五四爲駿河守宗方被誅了。

貞 清使近江守 郎左衛門尉

義泰四郎左衛門尉 貞 氏 孫二郎左衛門尉 義 太 郎

太 郎

郎 郎 左

門尉

四 郎 衞

五 大 進房 郎

左衛門尉

三百四十四

信朝八郎左衛門尉 卷 經綱四郎左衛門尉 時綱五郎左衛門尉 -郭 郎 百 = + 佐 R 木 系 器

時基 Ŧi. M 基 五. 74 章綱次郎左衞門 章 郎 郎 氏 郎 郎 **直田** 五郎法名定命改義綱 六郎左衛門尉 太郎 三郎

高

左衛門尉

郎

八郎 四 郎 郎 郎

高綱左衞門尉佐

24 郎

4 木

籠居高野山。備中備後安藝周防因幡伯耆出雲。

泰高乃白入道 爲隱岐守義清猶子

衞門

光綱

養

重綱

景光 太順

氏

七郎左衛門尉

郎

定海 景高 高 光 四縣 大夫房 二郎

澄圓

五

郎

三百四十三

時 綱 太郎左衛門尉

彦 名賓太 九衛門尉

秀

資實四郎兵衛尉

郎 即飽浦

重 郎 郎 朝 太郎

DU

郎

秀氏高濱二郎左衞門尉

實

成

五郎左衛門尉

實村四郎左衛門尉

越

房

即兵衛 後

尉

郎 郎

> 胤 太 郎

時東鄉二郎左衞門尉

胤

泰中村太郎左衛門尉

 $\mathcal{F}_{i}$ 郎

郎 郎 郎

郎 貞 時

綱

五 三郎左衛門 郎 尉

時

四

郎

郎

三百四十二

太郎

郎





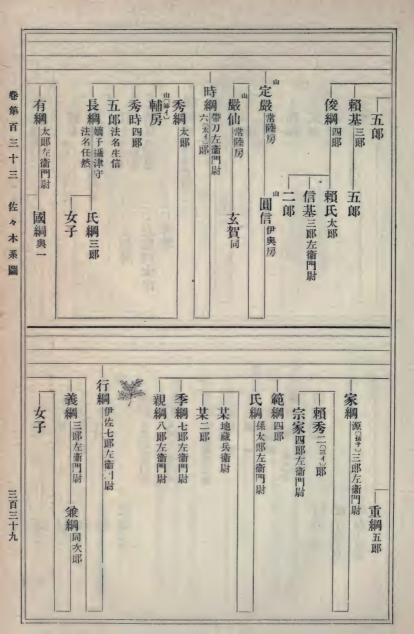

泰信太郎左衛門尉

忠行

氏重 源四郎左衛門尉

重

賴孫四郎

九郎 六郎

基綱青地石馬入道猶子

泰長 公秀

三郎 郎

宗泰彦太郎

基氏太郎

定氏孫四郎

重基六郎左衞門尉

八郎 重繼九郎

> 重昌三順 重滿同

公綱馬淵五郎左衞門尉 三郎

冬綱彌三郎

忠綱

某彦四郎

宗源 三位房

範綱二郎左衛門尉 四 義定源太左衛門尉 義綱三郎 郎

朝綱

兼綱

宗行五郎 親納四郎

三百三十八

信覺 景時三郎左衛門尉 貞宗嫡子三郎左衞門尉 女子 時 綱 三位 同 定滿 高 氏使從五位下四郎左衞 高 秀綱源三左衛門尉 高 秀四郎左衛門尉

朝 綱 Ti. Py 郎 郎左衞門尉

景賀

卿房

時

綱

四郎

信定五郎

義綱

高 員孫四郎

信員四郎

朝重源三

宗滿

黑田

四郎左衛門尉

氏

貞

三近

一郎左衞門尉

完成三郎左衛門尉

山田

廣定馬淵丘郎左衛門尉 經氏七郎

信定太郎左衛門 定成長江八郎成家豬 尉

子

綱堀部三郎左衛門尉

成

門尉

四郎左衞門尉 詮四郎兵衞尉

信高 太郎左衛門尉

> 秀信岩山 氏滿

四郎

秀定

時

滿四郎左衛門尉

重 定長江四 郎左衛門尉

三百三十七

制四郎左衞門尉 滿 綱 ITU 郎兵衛尉

氏 鄉 四上 原加 郎

左德門尉

四 賴 貞 郎 新 左衞門尉

長

朝

十郎

賴

貞

Ŧi.

郎

承壹岐律師

宗 滿 滿 信 綱 左衞門尉 次郎 三郎左衞門尉 左衛門尉 尉四郎能

登守

五 貞

郎

賴

四郎左衛門尉

猷賀 洪 成 賀 信乃阿闍梨 播 河阿 層律 閣梨 節

智

信乃僧

客

佐綱 124 郎左衞門尉

賴 網 輔

超

助律

師

賀香庫

閣梨

女子號西

庄殿

綱

五郎左衛門尉

綱 14 郎

氏 信 五郎 四郎法名道善宴之

衛門

尉

賴 氏 太郎左衞門尉

氏綱三郎左衛門尉 守

三百三十 六

氏 滿 氏 時 泰於天王寺被打 高 高賴五郎左衛門尉 七郎 四郎左衞門尉法名崇備中守使宣旨從五位

義綱

源三左衛門尉

時綱四郎兵衞尉

氏

賴

三郎左衞門尉

號愛智河

四

郎

左

衛門尉

時

三郎左衞門尉法名玄流家嫡從五位上使宣旨

信 直

詮

同

高

信號鳥羽

重 直

一次郎左衛門尉

**产** 五郎 左 號山內

衛門

尉

三百三十五

法名崇綱

壽下

時 綱 H 郎左 衙門 尉 轁

師

氏源八

時 Ŧi. 耶

師信九郎左衞門尉 冬氏六郎左衛門

賴 賴 賴 五郎左衛門尉 秀彈正 顯 7 郎左衛門尉 左衛門尉

氏 賴 八綱出雲守 信左衛門太宣心郎 雅 綱 同

義綱出雲(秦)守五郎左衞門 政氏 同 賴冬同

住: 改長號原 網殿 郎左衛門尉

四郎

胤信七郎

有 信宗因幡房 綱 郎

信行 清 緇 H 四郎 郎

治二五十七。 (藏守秦時妹。法名生西。六十一死去)疾嫡從五位上壹岐守

建

長井甲斐守妻

女子櫛笥殿

女子二階堂部 女子摩尼田 女子土屋女房 女子

殿和 泉守室

經 泰 太郎左衛門尉

朝 法名通道了一

郎

彦三郎 信豪三乃房

定高後鳥羽院下北面

定時佐々木太郎

質然

定清义太郎左衛門尉

為定太郎法名本願

定義小太郎

源

孫四郎 郎 親綱 為綱

彦三郎 三郎

次即兵衛尉

勢多伽丸御室兒

**尚綱鏡右衛門尉** 

定重小次郎兵衛尉

定豪讀岐阿闍梨

源豪宰相房

女子五让三位家室 信綱近江守從五位上四郎 死去。 法名虚假。又經佛。承久宇治河渡又。六十二歲

女子中御門法印

ılı 良覺堀

木僧 īF.

111 女子

公證后大臣僧正

三百三十二

信 清 綱 秀清 **從五位下** 

郎

四郎

信範四郎 信實太郎

泰成

二郎

成葛岡三郎左衞門尉太郎

資經佐々木源次三七郎

源

成綱號木村源三刑部丞

二郎

盛綱木村太郎

經綱木村又太郎

忠義木村次郎

綱賢駿河 ,

行綱 網孫二郎

信成四郎 成家源五三さ

綱慶大武房

卷

錦 H

= + ---

佐 12 木 系 圖

朝忠太郎

定綱 女子 秀義六條判官為義猶子 近江長門石見隱岐四ヶ國守護使左衞門尉從五位下太郎母下 井六郎實綱室 位下太郎母下野宇津宮でこ

佐々木三

郎

廣綱山城守從五位下小太郎

賴應三位房

範綱 万木叉二郎 惟綱太郎左衞門尉

範信太郎

惟景幸智三郎

俊綱左近將監

季定佐々木源大夫號常惠冠者

義綱

郎

宗綱

孫二郎

義俊爛三郎

續 群 書 類從卷第百三十三

佐々木系圖 系圖部二十八

••宇多天皇第五十九帝稱寬平法 皇

敦實親王號仁和寺宮 **胤子法名** 名覺真

雅 信號 一位左大臣

扶 義正四位下參議左大弁

成 賴 兵部丞從五位下 此時始携弓箭

> 經方補近江國 伯、、 惣追捕使從 五 位下

定道號、、、 下號太郎大夫 佐々木宮神 主

行定號入、、佐々木宮神

主

從

Ŧi. 位下

道政 號新大夫

季政 季實 號雨箭 新 Ti. 驱 新六、

定資上田 範道與野源次

源太

成俊甲斐權守從 Fi. 位下

三百三十

信綱三郎左衞門法名了雲

氏信 **美作守三郎左衞門** 

女子出雲大社國造干家直信妻 左衛門

國信筑前守三郎

**人信美作守二郎左衞門** 

信照三郎左衛門法名了心

為信筑前守

兼信長門守

益信長門守

女子

女子大社國造干家豐後妻

辰信三郎左衛門 宗信因幡守左京亮 女子雲州山御崎

念信淨行寺

吉信 た京亮 一左京亮

豐信 三郎 郞

重信因幡守新 爛七郎早世 十郎

家信九右衛門 若年之時 慶長五年毛利家沒落之時。古志本領立歸。 本領安堵又。又屬毛利輝元。高麗征伐之時拔軍忠學 方御供。備後朝五下。其ヨリ御暇給ハリ。雲州五立歸。 之被下御感狀。此外一代之功名不可勝計也。其後公 合戰之時。一日之中七度功名。首七少討捕之。即公方 一族下不和之間上洛。 義照將軍近習。 六

女子 大社別火貞吉惠

女子大社上宮干家宮內少輔室

勝信左京亮新十郎 以淺羽氏家殿本寫之

伊勢千世

化 17 木 系 The state of

卷 錦 ň

Ξ -

卷

111 清賀因幡堅者

女子桃井三郎源賴 直

女子東六郎 女子母同 隱岐守時清貞經母 左衛門妻

宗信孫次郎 母四郎左衛門義泰女。 左衛門

貞 法名觀 義號華渡彥次郎 意。

義高九郎左衞門

義雅次郎左衛門

宗秀號三木四郎

宗清 三郎左衞門法名覺雲

通哲 僧

貞信號保知名三郎左衞門

直 高五郎左衞門法名本覺

> 時 直 次郎左衛門

義 直 次郎

信清五郎

清

六眼

師

通玄僧雲州安國寺住持

高雅次郎左衞門 秀信號福依九郎左衞門 法 名知覺 貞信次郎左衞門

正中三年三月二十九日出家

經信 五郎

高 孫次郎

康曆二年三月八日於富田庄新宮城討死。

義綱佐渡守三郎左衞門尉 宗綱 次郎左衛門法名 明宗 直 宗孫次郎

重綱四郎左衛門尉 將軍義詮貞治三年三月二十六日之御下文有。 作國綾部。近江國佐々木庄內伏松名地頭職。如先例。 出雲國古志江。目國。比知。新宮。隱岐國山田別府。美

**貞秀源三郎左衞門** 

清信號佐世七郎左衞門

義宗孫七郎左衞門 正中三年三月廿六日出家。法名十覺。

元弘三年七月二十四日於京都死去。

貞義彦七郎左衞門

母佐渡守師泰女。正平六年十月三日討死

清重次郎左衞門 直宗七郎左衛門

幸 清次郎

清貞號垣七郎左衛門 重信中村新左衛門

高信伊豆守遠江守三郎左衞門 長清號山根八郎

卷

第

百 = 4. =

佐 R 木 系 圖 高賴次郎左衞門

秀村 貞 村 十郎 郎

泰村

三郎左衛門

重高 高知信濃守四郎左衞門 飛驒守四郎 左衞門

宗泰八郎左衞門 母同上。七月十五日死去。七十二。法名覺念

宗義八郎

質義泰子。 師宗遠江守八郎左衛門

清村號駒崎十郎左衞門 女子貞泰秀貞母

茂村 三郎左衛門

義信號古志九郎左衛門

三百二十七

基顯信濃守六郎左衞門

母同上。後藤壹岐守藤原基政爲子。仍號後藤

配照 清後藤孫次郎

基貞下野守四郎左衛門 伯父時清上州討死。嘉元二年五月四日。

賴 **澳清七**郎左衞門 顯貞上野守五郎左衛門

母同上。德治二年十月十六日出家。法名十佛。同日死

宗清八郎法名良信 正不十二年二月十五 H 死 去

真宗從五位上隱岐守掃部介次郎左衞門尉

宗信

雅清使從五位下三郎左衞門 宗具

光 清使從五位下三郎左衞門

> 具清四郎左衛門 延元二年十月十二日於江州鹽津山討死。廿

法名民覺。

女子信宗妻今者比丘 女子進谷兵庫助重信妻

尼明

础

泰信號湯十郎左衛門

賴信 十郎次郎

公清源三郎左衛門 貞雅次郎兵衛 遁世。清高同處自害。

女一阿曾沿妻 公綱信濃守

泰秀五郎 女子信秀妻

信秀彦次郎法名連覺 清秀八郎左衛門

3

木 系 圖

真茂但馬權守

母松田九郎女。

直茂次郎左衛門

貞義孫四郎

宗茂號重栖四郎左衞門 師茂三郎左衞門

扶茂彦四郎

高扶五郎左衞門 貞扶五郎左衛門

與源

宗經六郎

母同上。法名閩清

女賴泰妻 女賴秀妻

扶清號南浦五郎 **月六日死去。四十八歲。** 母三井藤內左衞門藤原資忠女。正中二乙丑年二 扶綱四郎左衞門

貞經又三郎 義泰彦六郎遁世

義高從五位上越中守四郎左衛門 宗秀次郎遁世法名起阿

正中十三年九月朔日死去。五十三歲

高宗六郎遁世高阿 北宗五郎遁世喜阿 宗綱次郎左衛門 宗直源左衛門 氏高四郎左衞門

女源信重要 女源師清妻

義宗七郎遁世義阿

女賴信妻

經扶孫六郎左衛門

三百二十五

系

圖

義綱 筑後守新左衛門

直 信 兵庫助 + 郎

義 高 直 高肥前守五郎左衛門 肥前守法名心覺 郎左衛門

信高 五郎左衛門

彦丘

郎

泰秀號福依近江 權 守 七 郎

左

門

貞 直 泰 秀伊賀守四郎左衞門 小山郎

赖 秀三郎

衛 [34]

資 貞 兵庫頭法名鑑照 請 岐 守 py 郎 左

衛

門

信 秀次郎

貞 秦次郎

清綱四郎左衛門 惣領敵對之間。 新宮城被討了。 康曆

元

年

八

月 11

24

於富

田 庄

秀貞使美作守四郎左衛門伊像守

直面上 母源宗泰女。 氏 貞 貞 彈從 正五 少辦法名尊覺

舜 光禪僧

信貞 四郎

女也朝左衛 女次郎左衛門宗信 贞 賴 Ŧi. 衛門義宗妻 郎

茂清 五郎左衛門

母同

賴泰。法名覺清。正應五

年正

月二

+

九川

死去。

號萩原三郎左衛門

正中二年三月八日死。法名覺阿

康曆二年三月五日於 左衛門

女信農九郎左衞門義信妻

女吉田

三郎左衛門秀信妻

於富 田城合戰討死

信淸號田原彥四郎法名宏善 玄曉號飯谷五郎入道

氏清孫五郎

智聰宰相公號三小相

信貞從五位下 法名明四 能登守遠江守三郎左衛門

義直

直清出羽守四郎左衞門

幸清四郎 左衛門

光信 高清 資清 知觀 七郎 遁世 六郎左衛門 五郎左衛門

信氏八郎左衛門法名明持

佐 n 木 系 副

系

圖

卷

出家。法名如覺。建武三年七月二十二日死去

秀清號山佐五郎

賴 秀號羽田井六郎

高 母茂清女。法名覺道 泰孫六郎左衛門

祖雄二位法眼號吉田 高賴七郎左衛門號一野

女美濃權守義高妻

秀賴 六郎左衛門吉田 師高四郎

名地頭。 寬正比。八郎左衞門。雲州吉田庄內 垣

貞秀吉田四郎

在秦豐前守二郎左衛門 正平六年十月十四日於作州討死

高直三郎兵衛尉

舍兄同 時討死。

氏泰越前守五郎左衞門 貞高從五位下四郎左衞門

直高孫六郎

秀高六郎左衙門

周多童形早世

宗義八郎

號高岡。法名宗惠。宗泰爲子。 師宗遠江守八郎左 衛

門

重宗尾張守三郎 左 衞 BE 高重七郎

直宗 師重四郎左衛門 五郎左衛門

六郎

秀泰號廣瀬孫四 信濃公鰐淵寺衆徒 義宗八郎左衛門 郎

上。法名空妙。慈淳卜毛 0

清家三郎左衛門 常隆。

時網乙立宮內 少

法名時圓。母同高貞。

宗真三郎左衞門山 城守

貞賴坂田三郎左衞門

曆應四年三月二十六日。於播磨國嘉古川自害。

高秀六郎左衛門 宗秦大熊五郎左衛門

秦綱行結佐渡守 高圓律師信濃公

信貞

通清上鄉三河守法名道圓

重綱五郎左衞門

同某 自 害。 自害。

高貞同自

高清三河守 號善哲寺道範

豐高兵部大大法名

常陸

氏義

義綱遠江守 公清養子。法名義覺。

滿通京極被官鹽冶三河守

法名心道。五十歲死

· 某 駿河守

明德合戰山名亂自害。

羽根知行。

某周防守 某備中守

某但州鹽谷

貞綱三河守宮內少輔

賴泰三郎左衞門尉出雲守 母葛西伯耆守平清親女。法名覺道

贞清近江判官

秀時二郎 正中三年三月二十八日死

版阿 遁世 筑後守 、號東(来サ)次。

顯清別府 高清 二郎

淸綱 高顯別府二郎左衞門

高真鹽冶外官

幸供奉。四ヶ國守。曆應三年雲州完道鄉自害。法母二郎左衞門女。元弘三年八月三日任補。同月行 名頓覺。

冬貞近江守直冬家人也

昌光童子

卷

第 百 三十 ---

佐 K

木 系 圖

氏貞大熊遠江守

貞泰四郎左衛門信濃守

某六郎 實宗泰子也。

兄同自害。

真家大熊近江守 貞季大熊信濃守 依應永賞。住關東

真質遠江守 氏弘佐々木二郎左衞門

貞經佐々木源太

貞道三郎左衞門 於播州生害。

快貞 琴堂善哲寺住和尚

高信孫二郎 泰高二郎

貞行

三百十九

木 系 圖

三百十八

清貞二郎

清網隱岐守 母法印實性女。

貞清左衛門財

氏清彦左衞門尉

清秀左衛門尉 泰清彦左衛門尉

直清

清忠豐前守 清顯從五位下三河守

清時近江守

美重 太郎左衞門尉法名光得 師清豐前守法名沼可 賴清二郎左衙門

重 泰

母土屋六郎左衛門女。正應元四月九日卒。四十二。 (貞泰彦三郎サ)

季義二郎 正中二年八月二十二日出家。七十一卒。法名光

宗重义二郎

賴重三郎

重宗四郎 出家。法名內阿。建武二年二月九日卒。 元亭三年十月二十日卒。 五十五卒。法名光西

信重源左衞門尉

元弘三年四月三日作道討死。

知義六郎左衛門 女子越中守義高妻

兼泰彌三郎

重綱

重清七郎左衛門

女子源貞義妻

女子大夫判官推清妻

清秀小二 元弘三年四月三日於關東討死。 知秀二郎左衛門 郎左衞門

直知二郎左衛門

義綱新左衞門 高政村彦二郎 母小淵六郎賴房女。

時清五郎左衛門

貞 只雅 薩摩四郎

義貞六郎左衛門

信雅四郎

泰清從五位上出雲守隱岐守信濃守 直 雅新左衛門

弘安十年六月二十八日於雲州長見本莊頓死。法名泰

時清左衞門尉隱岐守

只今討手可參宿所之由懸詞討死。建治元年七月六日手退出之時。於相州宿所宗方推參之間。行會厩前。仍 引付始多。弘安六年六日評定。六十四。 嘉元二年五月四日依北條駿河守宗方狼藉被誅。承討 法名阿清。泰清二男。賴泰他腹。母大井太郎朝光女。

宗清左衛門尉隱岐守使豐前守

賴清左衛門尉

清房 三郎

清忠左衛門尉 女子下總二郎左衛門尉貞綱妻

清高從五位下叙留使左衞門尉 元弘二五月九日於江州馬塲自害。關東引付。母宗

網女。

高秀三郎左衛門 母信濃守三善時康女。父同自害。 二郎左衛門

同自害。

養壽丸 同自害。

秀清信濃守從五位下 清嗣從五位下能登守 近江八相合戰被討。 重清

毋大曾禰上總介長住女。

三百十七

卷 第

卷

大山

行綱

乘綱

H

向國自絲庄住。 和泉守

孝綱伊豫守

綱文

清綱右衛門尉

時綱

友綱

日頴娃郡兒筒水湯之尻著到。 應永三十年西 侵城沒落。八月三日自坂本發舟。 大山居住。于時應永三

十三乙巳年三月。始號大山。

元綱

佐. 山々木譜

義清五郎隱岐守

號祥雲院。法名蓮清。

政義太郎左衛門尉

義明

法名號崔門。號圓義大夫房。號村。

昌泰 太郎法名靜意

清政左衛門尉

義 高美濃守村次郎 法名了 ·L.

信清

了西僧

清隆 静清村 三郎

政 義

義直 大隅守

光義 常陸守四郎兵衛

義宗五郎左衛門 康曆二年三月八日。於雲州富田新宮自害。

高秀二郎左衛門

義質 三郎兵衛安藝守

三百十零

光盛野村九郎左衞門 知行。後復本姓。又號野村。 伊東信濃守祐光養子。改藤原號伊東十郎。其時中村

光秀野村七郎左衛門

女子羅睺熊母 即四川 妻

宗秀野村兵衛尉 女子熊王丸母太郎妻

光長野村與 左衛門 清長中村八郎

佐土原領主。

光宗中村左衛門

演意伊豆國修禪寺住持 光秀三郎

貞光佐々木小四郎

女子上州府領主橫暴入道妻 佐土原知行。

光綱佐々木五郎左衛門 盛信野村三郎

成綱佐

々木四郎左衛門尉

楠木於

城戶。佐々木判官入道一

所致合戰討死。

祐綱彌四

郎

綱式部丞源四郎

誠惠伊東能 大善法師 化

大致法師

信 盛佐々木野村三郎

信綱信村五郎 貞盛彈正忠 教書華。尊氏卿筑紫御下向之時供奉。爲忠質肥後楠近江住。成綱在鎌倉時子。爲光綱子。代々將軍家賜御 鄉給畢。

百 三 + 佐 4 木 系 圖

卷 第

三百十五

卷

佐 N 木

盛季野村小三郎 左衛門尉

蓮山徒號四郎房

向。同國諸縣郡之內 近江國白藤鄉野村鄉知行。 。嵐田名。踏切名領庄 其後日向 國 四所之庄下

慶幸佐 々木大夫坊

道金上總坊竪者 後還武家。近州白藤鄉知行。

賴親野村太郎 左衛門尉

重親野村源太左衞門尉

**站**親野村掃部助 法名如蓮。踏切鄉知行。

法名性本。村角鄉領主

盛 **規同掃部助** 

盛安掃部二 BIS

持親 行綱五郎左衛門法名源阿 盛 親 太郎 郎法名永阿

重視掃部助

持綱主計助 泰綱源三

**久綱石見守** 祐子因幡守

檀正日向國平等寺院主

慶基 目向國八幡宮政所并四方寺院主。 下野律 師

幸祐 慈意法眼 日向國諸縣郡光明寺別當。橫川正行院院主 備前阿闍梨

祐視 那

秀綱四郎

三百十四

日向國法華岳。釋迦山。妙光院三當別當。千僧供養井

木 系 圖

重秀四郎左衛門尉 建武元庚戌年下 從 向 H 州 八福島。

重朝古川 重 泰 里質三郎左衛門 實 郎 太郎

實泰三郎 重刑部左衞門尉

盛

時秀左衛門尉

信重右衛門尉

宗胤從五 胤 時 同號東鄉

胤泰 同十 郎飽 浦

女子加地長綱裏小島時網母 氏 左衞門

基 胤

七郎

胤宗

下越中守

義綱倉田號權五郎 良 西

朝

綱太郎

長胤 行胤子。祖父爲子。 二郎薩摩守

行

胤

同

顯 綱 左衞門尉

**資實**左衞門尉 信胤左衛門尉備前

守

題信

同

爲祖父子。重秀子。

重 朝 太順

重實

三郎

質 泰 質 盛 重太郎 二郎 泰 左 衙門尉 政

茂綱

實盛左衞門尉 賴實弟也。不孝。

賴實四郎左衞門尉 質譽權律師

顯綱左衛門尉

長譽讃岐守

顋 信從五位下統前守

長直 三郎

永天龍寺供養日御調度役人。 加地三郎左兵衛尉

康

時綱小島左衞門

母本鄉左衞門胤時女。

長氏左衛門尉

實景四順

質 宗長五郎 清 六郎

盛信同

寶丸 師

秀長同

長清七郎

盛家十郎 光綱八郎 輔房加地庄報恩寺別常

時秀小島二郎從五 從丘 位下 備 品前守

義氏小島太郎 成女。

德治二七十九死。四十二歲。 義 秀源二左衛門尉

宗綱四郎左衛門尉

母氏信女。

時 資秀三郎左衙門 重 秀越前權守

三百十

木 系 圖

弘安七四四出家。寂圓。永仁五四十五死。七十八

賴高彦五

秀高彦七

信實號加地太郎左兵衛尉

**船季左衞門尉** 寬元元七廿六死。六十八歲

盛則四郎兵衛 忠戦被敷疵死。江州野村庄領主。子孫末ニアリ。島坂城合戦之懸一陣被疵。建仁山堂衆合戦之時 致

女子

季盛 四郎太郎

正綱

秀 忠礒部左衞門 秀綱义太郎

秀加地號大友二郎左兵衞尉

公曉阿闍梨之後懸一陣。操寄別當房。討罸惡僧等了。 保七正廿七。將軍任大臣神拜竟。退下於石橋。別當 **從五下** 

實

秀氏二郎左衞門

秀定明 又 貞

清綱 小島備前守 綱吉近江守

盛 章氏三三十 朝四郎 頭

政 秀五郎 氏 與一

時綱七郎 八郎

信氏六郎

氏綱 盛高彦三郎

長綱左衞門尉筑前守 嘉元四五十三出家。照寂。同日死。六十三歲

質泰左衞門財

卷

第百

---

+

佐々

水系圖

三百九

系 圖

六波羅。爱武州見其體云。背殺命懇志。無念之由稱之。 可捨命。申關東可厚免云々者。是勸經蓮自害之語也。 驚尾邊。此由 經蓮參候院中。回 時經蓮聊見開兩眼。顯快吹之貌。不發言遂死了。 盍耻之。忽取刀切破胸腹平臥。未終命間。扶乘與向 依風聞。武州送使者內 、間。武州送使者內島三郎云。相構不一合戰計略了。但官軍敗走之後。隱居

高重使左衞門尉從五位下

高範彌二郎左衞 承久二十二十五使宣。承久亂討死。 門尉

女子鎌倉右大將家官女

一高兼左衛

明意僧

女子 正願

高清同

經忠太郎左衛門 高 中忠孫太郎

兼 綱 中務 水

住 關

東

網佐々木三郎左兵衞尉

高

康

打入館內。景廉盛綱二人討取之了。於兼隆相傳腹 時。追而可尋决之由蒙命。加藤景廉相共二人馳向。即 可祗候之由蒙仰。留候畢。 高々綱三人兄弟等雖發向。於盛綱者。不雕佐殿御傍 了。入御時政館。奉入北條息女二位之內時。盛綱一人 爲加冠首服。其時秀綱爲盛一。且暮隨逐給仕送年月 十七夜。於右兵衞佐御前。自身被差脂燭。藤九郎盛長 彼首者景廉取之。各入見參。同月廿三日石橋山合戰 樫島者盛綱取之。懸火於館歸參。兼隆所拔合太刀非 被召具。治承四八十六山木兼隆誅野也〔之力〕時定綱經 右兵衛佐。日夜昵近致紛骨。于時名字秀綱。仁安元 度懸前。仁安元十七十六歲。依父命參伊 家紋公。住 。兄弟各數返々合防敵。奉延大將佐殿了。 相 摸國秦野。法名西念。杉山堀口合戰 而兼隆館雌雄不决之遲之 豆國。奉相

佐々木四郎左衛門尉

伐之。關東軍兵 戰。七度懸前。元曆年中木曾義仲幷平家等爲令追備前安藝 周防因幡 伯耆日向出雲等拜領。杉山合 北陸道。猶依不本意。出家住高野了。後出雲下向 鎌倉殿賜第一名馬。乘渡河了。爲其勳功雖「給嚴熙 上洛之時。渡宇治川縣一陣了。其時

圖

泰朝左衛門 同 政泰

政綱

四郎法名宗[集+]元

**人朝四郎** 

忠綱

宗綱 氏泰 太郎 二郎法名孝標

範泰孫太郎 宗泰四郎

高泰五郎

尚綱伊佐六郎左衞門尉

親綱七郎

重綱三郎 成忍播磨坊 直 繩 孫七

秀綱十郎

長綱九郎

彦六

正中二年八月一

日死去

三郎

母同名彙綱女。法名元順。惣領職相檢

·IE 綱 郎

直綱源三

氏綱

朝綱孫八

元弘三年五月九日自害。

佐々木 一系圖

高佐々木二郎中務丞法 堀口合戰。三度懸前。壽永二十二廿二於右大將 名經遊

走合。打臥之。刺殺了。承久三六十六天下遊亂。 能常之童聞主人之聲。即拔太刀走入中門之處。高綱 。經高含弟高綱相共刺殺於上總小權守能常。

清定左衛門尉法名慈道 賴定號山中十郎

秦定四郎法名持顧

滿定十郎

定俊二郎法名兹法

基定二郎

泰基四郎

宗賴 三郎

氏宗左衛門尉彈正少弼

義綱伊佐二郎左衛門尉

佐別府兩名內。末光國眞兩名相傳云々。

銀綱 同二郎

> 清長 清賴

三郎 那

女子清高母

宗義四郎 三郎

女子是網母 四郎

秀直

美濃守

秀行

清行 太郎

宗基

元弘三五

一月九日清高同自害。

清氏

質綱

覺禪 泰氏 賴

泰

同

源內左衛門尉

超綱伊佐二郎(三部十)

朝 初綱左衛門尉

元綱 宗願

四郎

三郎

三百六

晴 人使宣旨修理大夫民部少輔

書。同十二月三日宣旨。任修理大夫。永正十二年二月 十二川誕生。永祿五二〇三十二十一十四逝去。四十七歲。 經久家督相續。天文廿一將軍義輝八ヶ國補任之御內 初詮久。母山名兵庫頭教言女。父政久依令早世。 祖

義人右衛門督法名友林

元知將監法名冷岩 毋山內元道女。 就易九郎兵衛尉

倫人九郎兵衛尉法名瑞閑

女子完道五郎左衛門妻

秀久四郎兵衛尉法名掌心 女子佐世丹波妻

女子松田左近妻

時綱定綱男號佐俗帶刀左衞門尉

佐保

卷 第 百 Ξ + =

佐 2 木 系 圖

> 秀綱 同太郎

秀時 常全號輔房 29 郎

長綱攝津守從五位下

國綱

與

有綱

同又太郎左衛門尉

重綱 五郎

家綱 同三郎左衛門尉 賴秀二郎

範綱同

四四郎

秀綱同八郎

氏綱同七郎左衛門尉

親綱

家紋薔薇。長州伊 綱。法名慈佛。

佐別府七郎左衛門尉相傳也

本公

三百五

女大島左兵衛妻雲八母

女八條宮智忠親王妻

高國 謫南部。母池田輝政女。 山城丹後守侍從

高治下總守從五下 母伊達政宗女。

高賴近江守

高 高勝信濃守 明四郎矢云丸死

女子松平隱岐守定賴妻後養仙院

尼 子流

高 人號尼子備前守五郎左衛門尉

秀重江浪六郎左衛門尉

秀益號完道八郎 雅號字賀野九郎

> 滿 秀號多田十郎

詮人出羽守江州尼子

持人刑部少輔

雲州尼子。號正雲寺。

清定刑部少輔

人又四郎伊豫守

號洞光寺。

政人民部少輔又四郎 安西城中流矢死去。二十六歲。 母吉川伊豆守女。永正十年九月六日大內合戰之時。

國人孫四郎刑部少輔

於富田城生害。爲義久。繼鹽冶紀伊守。母同政久。 天文廿三年 十一月 B

勝人刑部少輔紀伊守

切腹 母智同上。 享祿五年謀反。天文三年備後國山內甲山

典

久宮內少輔彦四郎

女子出雲大社國造北島雅孝室

材宗治部少輔

忠高若狹守參議

法名道朝。母淺井長政女。左大臣秀忠公婿

文安三八月於江州彌高寺自害。

政光

經秀治部少輔童名吉童子

女子畠山尾州妻

法名道器。 高清若年間

名代家督。

黑田養子也。四郎。

號遍照寺。

高清六郎中粉少 政光弟。家督。 法名道意。號還仙院。

高明法名利角 一環山寺。 高廣六郎武藏守

永正十四年二月

女子淺井下野守亮政妻長政母

高古長門守法名道安

高次近江守多議

法名道閑。慶長十二五三卒。四十七歲。母淺井祐政女。

高和

主馬

實場 刑部少。實忠高弟京極主馬子。忠高死後立。

高豐備中守

高知丹後守侍從

女武田孫八元明室 法名道可。元和八八十二(五十)卒。母同

天正十元明滅後。豐秀吉公妾。號松丸

女朽木兵部少宣綱妻

女氏家內膳妻

高廣元高政丹後守侍從

剃髮號安知。母毛利河內守女

高通主膳正實朽木兵部子 高二修理大夫田邊

滿吉田中三左衛門日光入水

卷 第 百 Ξ + -佐 4 木 系 목

卷

高 詮 近江守治部少輔 從 Ti. 位 F

引付 頭人。法名淨高。號能仁寺。

高 從京 五極 位下號勝順寺 門加賀 宇

高

法名道統。嘉吉二 左四郎 馬助富斯左衛 元年六 月廿四日赤松亭討 死。號

滿 政宗左馬助 五郎左衛門

延文六於攝州討死

秀國 能登守

滿高

滿 秋濵川二 耶

秀元

高人六郎左衞門刑 部少

秀重江沼七郎 詮 人 尼子孫 六出 羽守

> 秀道 益 八 郎 左衛 門 遠 江守 高 益完道八郎

高 雅 宇 賀 野 九 郎

滿 秀多田 十郎左衛門

持光 九歲 郎 Thi 死 治部少輔

持重 興雲寺。天死 74 取兵部少 輔

持清六郎中務少輔 管領近江牛 號寶生寺。 國。 飛 驒 大 -膳 或 大 夫 出 雲陽岐

小兩國。

法名生觀

勝秀童名 孫童 子 中 務 大輔

女子細川

勝

元妻

政經初號政高六郎大膳大夫侍 號柄雲寺。政 多賀豐後守高忠。謂之所司代。政經與赤松政 正覺寺。 十二年政經爲御相伴衆。文安元年八月三日公方 經病者

亦亂

國之間。京都

置 侍 所代。家

則 相並。 所

御成政

經亭。

文和二六十二(三十)日於堅田戰死

# 秀詮太郎判官

康安二二廿二於攝州渡邊。為南方敵戰死。 左中辨時光持來綸宣。秀詮傳取之。依父祖之功也。 康安元七爲攝津守護。義詮將軍宣下日。勅使日野

### 秀賴四郎

氏詮近江五郎 同兄死。

秀隆岡田 氏綱

豐清

信清

家綱松田

秀豐松下 秀信濱河六郎

重綱

正綱

下。左衞門尉。大膳大夫。明德二年十一月十一日討死引付頭人。評定奉行。京極治部少輔。能登守。從五位

秀任松下

百

三十二

佐 4 木 系

> 女子赤松則站妻 秀昌松下將監違州居住

女子尾張氏賴妻

秀宗四郎左衞門 於和州水趣寺討死。廿一。貞和三年二月八日。

秀春 三河守法名道惠

女子六角氏賴妻

高德四郎三河守 應永十二二死。五十二。

高秀京極五郎 高繼四郎左衞門

高秋備中守 於堅田。六十歲。法名道高。號仙林寺。又號作導。

高昌郡馬

卷

遠州山名郡松下居住

秀 **房康松下** 因 幡守 秀俊左京亮

真秀伊賀守 眞 倘 尾張守

真光同

重頓 秀敦子 圓 六郎 秀 俊ヶ遠州松下元祖

秀氏對馬守 貞 高長岡三郎左衞門

高治二郎

貞 休四郎 秀 貞 一圓共云 高行太郎左衛門

高氏

總國山部郡。貞治六三廿三會新玉津島歌合。香會茶年。正中三三廿三出家。依高時出家也。曆應元四謫上佐々木惣領職。管領九夕國。於鎌倉補執事。在職四母京極宗綱女。高氏傳。從二歲為外祖京極宗綱子。賜 道長人。應安六八廿五卒。六十八歲。佐渡守。使。從五

> 貞滿高屋五郎左衛門 建武二十二月五日手越川原討 位下。法名道譽。號勝樂守

死

高秋 高量備中守

高 義 義 備中 春 四 守 郎

高 信 H 郎

信高六郎左衞門 秀益 八郎

時 滿倉知四耶左衛門 時 秀 滿高鞍智又二

郎

高信

高秀

高直

經

氏八郎號餅日

宗賀

氏直

三百

圖

女子細州晴元室

女子本願寺室等人 女子土岐氏妻

義 阿右衛門督

賢永中務大輔 憑武 田信支在甲州

女子畫川修理大夫 女子伊勢國司妻

女子二階堂行方妻 女子土屋光時妻

女子千葉胤綱妻 女子長井泰秀妻

- 氏信對島近江守從五位上使 信劉島近江守從五位上使

卒。七十六歲。號清瀧寺。 母川崎尼。平為重女。弘安

七

四四出家。

永仁三五三

賴氏佐々木太郎左衞門 城 陸奥守之賞。豐後守。永仁五正卒。年

Ti.

-+-六。

> 貞賴

> > 郎

季綱五郎左衞門

女子殖尾張守大江佐時妻

廣宗

郎。法名阿觀。 外祖父爲氏信養子。改姓源氏。 號佐々木少輔彌二

宗清佐々木少 輔孫 郎

此子孫號佐々木少輔。法名道觀。弘安八年十 十七日同意 城陸與守。於鎌倉討死。

月

滿信佐々木三郎佐渡守從五 範綱三郎左衞門 弘安五七卒。三十 九。

下

一宗綱四 弘安二十四死。三十四歲 即左衛門能登守

信賀權少僧都號信濃 子息早世後。以外孫高氏繼宗 圖

氏 貞和三九十六於河內藤井寺討死 時七郎

義綱三郎左衞門尉

義詮藤島四郎 詮綱備中守

元綱川島五郎

義信童名干壽丸 (治四年十一月八日卒。十七歲。

滿高六角備中守使法名崇壽 應永 十二十一十七卒。三十八歲

滿綱大膳大夫法名宗岱

文安三乙丑正廿三於威德院自害。

11 網五郎民部少輔 持綱兵部大夫早世四郎兵衛

高目目[此系恐被人加维账] 文安三八月江州飯高山自害。

> 政高 江 源武艦二出 五郎 同 時 清水自害 。給江元祖。既

政堯四郎

**久賴近江守** 法名周恩。號祥光院。康正二十月二卒。

高賴六角大膳大夫 滿信栗本七郎 法名宗椿。號龍光院。永正十七八廿一

卒。

滿家 信政高井八郎

**一氏網近江守** 

定賴六角彈正大關從四位下 法名宗佐。號雲光寺。永正十五七月九日卒。

高保大原中務大輔 天文廿一壬子正二卒。五十八歲

高質勢州梅戶

義賢左京大夫從四位 詹

系 圖

長信 五郎

長 一朝十郎

賴 母 **明太郎左衛門使從五位下** 際岐信濃守行草女。

母二階堂行清女。 阴 九郎 左衛門

定信三郎左衞門從五 位上

成 應五十一廿四日 號道光寺 衙門

富

+

111

先陣沒死

於富士川死。兄同。

宗綱 

宗 城部 五郎 E 和 四 īE. 死

高泰 簽河 F 滿 泰堀部 那左衛門

氏綱州部備中守

秀泰森川三郎 秀定 泰氏森川彦四郎

定泰彦三郎

時信六角三郎左衞門 號大光寺。法名玄派。母同賴明。 近江守

時綱 四郎左衛門

女子信濃守三谷時連妾

寺戒律本顧。應安三六七卒。三十五歲。法名崇永。毋宮內少大江時守女。號雪嘉曆元十二二生。使。從五位下。左衞四 **企山內五郎右衞門尉使從五位下** 號雪江 門尉

義重 14 內二郎 左衛門尉

直 定路 光詮六郎左衛門 即即 左衛門法名中寬 内 Ti. 郎 左衛門 高信

氏 泰六郎 高 信

鳥羽

H

郎左衛門尉

卷 第 ï = + 佐 R

木

系

經泰太郎左衛門

朝綱六郎左衞門遁世 經慶讃岐守

守。從五位上。法名崇西。延慶三十二廿七卒。六十 建長二十二三於賴時宅元服。 七。號景光寺。 九歲。 使。 近江 備中

長綱號唐橋四郎左衛門壹岐守 正安三六三死。五十歲。

輔綱鳥山五郎左衞門

忠綱鳥山四郎

輔 時 州五郎

輔氏彌太順 女子隱岐左衞門尉妻

和起 佐々 綱賀山阿閣利

時綱四郎

真成侍從律 元綱 觀應勤功。給足立郡大井江地頭

定勝西條兵庫助

賴真 1 總四

郎左衛明

真長四郎

真範僧

良盛侍從律師

真輔 高泰

信貞左衛門尉 有綱 同

詮定

女子海道備中守雅忠妻

西條三郎

氏綱 綱乘權律師 母野尻時光女。

二百九十五

木 系

範綱 氏綱 高 高島 與二郎 四 74 郎左衛門 郎 信 **加高島越中** 氏越中 守 宇

高俊 ~近江守

泰 則高島五郎

時 網平井 Ti. 郎左衛門

賴 時 五郎 時安三郎

氏時五 宗綱 二順三 山原遁世 郎

時

師 泰太田 八郎

光平井五郎惣領

師 信九郎左衞門

高 文明十三八廿一卒。 賴 顯 兀 郎左衛門 高泰高島越中守

> 高 重 法名高智

冬氏六郎左衞門

信重彦四

郎

- 賴秀彈

E 一左衛門

滿

重

三秀二郎左衞門二

下坂能登守 師 冬四郎

高 繼下坂太郎左衞門

秀成二郎掃部助法名道壽 注泗二郎右馬允

高景五郎

秀姓下坂新左衛門 秀隆 同

秀與

廿二使、正六位上。左兵衞尉。同三正廿日〔五十〕叙留。信綱三男。六角祖。母北條秦〔4義〕時女。嘉禛二十一 二八辭使。出家。法名生西。建治二五十七卒。號 11雜壹岐守。同四年八月廿八日辭雜國。仁治二十 廿四日從五位上。清水行幸行事賞。同年十二月廿 西

信季八郎左衛門

信業九郎越前守

僧

高信信綱二男號高島二郎右衛門

交曆 島郡田中地頭。 隱岐守 七廿九謫鎮西。

是代官殺目吉社人之罪也。高

秦信四郎左衞門

泰氏 八郎左衛門越中權守

賴綱朽木五郎右衞門 行綱四郎左衞門

追討城陸奥守之賞。任出羽守

賴 信橫山三郎 賴多橫山左衛門尉 賴有橫山五郎左兵衞尉

氏綱田中出雲守四郎左衛門

卷

第

百 H +=

佐 4 木 系 膃

胤信永田七郎

義氏朽木四郎兵衛 時綱朽木四郎

賴氏術木四郎左

義綱朽木五郎出羽守

冬氏四郎左衞門尉

政綱田中四郎左衛門

長綱 永田 三郎左衛門

員綱市原四郎 長隆四郎 有綱 三郎

女子伊賀守義賢妻 女子權少就行員要

長信市原四郎

師綱 平井 五郎左衛門越中守

二百九一三

木 系 圖

女子佐々木義泰妻

貞 重 九郎横 死

貞 右 同

應三年十月八日 大原備中守 市中守 門尉 死。廿九。

時秀島信息了脇四 五郎左衛門使 郎左衛門 備 中 宇

世時 伯 父賴重女

時 親 法石 名德源

慶觀

重 信 高山 六郎

八郎不宗宣

宗

信

重

直

女子 佐々木 長井左衛門大夫妻 m 地五郎左衛門妻

使左衛門 尉備中 宇

明 順號白井入道

> 親 胤 法名常德 于

Ž

道

持 親 左 馬允法 名 行 左

持 本 江遠江守入道

泰

自

井民部丞實

持

親

弟

信 行

高 秀 親 親 夫 夫 馬備前 馬三川入道 八人道

親 永竹谷駿河入道 近 江守 左衞 門尉

滿 法名善源

持 備中守法名一 Œ Ti. 信郎

國久 備 法五 名郎使 中守

持

秀左

衞

門

備

中

守

高信 信 高源 六郎左衛門

左衛門

重基 同

重昌 氏滿叉六 三郎

重綱信綱二 男太郎左衛門

承久從父而渉宇治川。 脱衣甲爲功名。 法名慈淨。 文永 長綱太郎左衛門

卷 第 百 Ξ + 佐 2 木 系 圖 父惟不孝不與家督

賴重 一郎左衛門

秀綱關四郎

政綱太郎左衛門 泰重 綱辨權律師 五郎

師 綱 三郎左衞門

師 重 六郎 四郎

氏納十郎左衞門 時綱九郎左衞門使對馬守 爲舍兄賴重子。正和二年閏三月十五日卒。五十三。 伊綱

基綱 師綱十郎 氏重 九郎 五郎

女子佐々木範綱妻

雖受家督無男子。故養弟時綱爲家督。

二百九十

承久官軍。故所誅。

五辭。嘉禛二七十六出家。法名經佛。仁治二六八遁世。廿叙從五位上。辭守。天福二正元加評定衆。嘉禛二九 關東軍爲戰功。貞應元十十六轉左衞門尉。嘉祿三十門尉。同六月兵亂渉宇治川。此時兄弟在軍。信綱時在結之紋。建曆三八任右近將監。承久三四十六任右衞 結之紋。建曆三八任右近將監。承久三四十六任右衞朝政。爲先登。中矢而被射大脛。此時始自院賜寄懸目 改虛假阿。號天源光寺。仁治三三六卒。六十二歲。 爲檢非違使。寬喜三正廿九辭使。即任近江守。 追討山門堂衆。 正治二五九於近江 爲先陣。 一國。討同國人柏原彌三郎 元久二閏七 廿三追討右金吾 同四十

廣定定綱五男馬淵

定嚴常陸坊

圓信伊奥

時綱帶刀長左衛門

網七郎左衛門 尊 僧都小野別當

定賀伯耆僧都 賴定山中十郎

女子岡崎左大臣僧正公隆母

信定太郎 從二位公世祖母 左衛門尉 。春花門院大進 泰信左衛門尉

公秀 二郎

定 成長江八郎入道

成綱堀部三郎左衞門

氏綱 重 定同

堀部四郎

基綱青地四郎 清綱 時 綱 九郎 八郎

基氏太郎 忠綱左衞

郎太郎 門尉 定氏右兵衛 左衞門

尉

忠氏

制馬淵丘郎左衛門

清定式部丞

勢多加丸御室見承久所誅

清綱為岡式部丞

為定太郎左衛門法名 於宇治川討死。

定義小太郎

賴直平田三郎 泰定彦太郎

泰廣四郎左衛門

正中三年三三十八八八道。號道覺。

信成葛岡三郎左衛門

泰成左衞門二〇八郎

信豪美濃守

義 尚五郎

賴 清萬岡 太郎遁 世

朝氏三郎法名忍阿彌

卷 錦 百 Ξ + 佐 47 \* 系

5

秀清式部四郎

忠綱 174 郎

秀貞四郎兵衞

為岡 新 左 衛門

高康 賴清流无子孫。跡絕。後應永八三賜本領葛岡相續。

定廣

清廣 兵庫助法名正 珍 定 好四

郎左衛門

應元七七死。五十八歲。

定重小二郎兵衞尉

建久二三仍殺日吉宮仕法師之罪。同五月廿所誅

鏡右衛門尉

承久三爲官軍。六月六日於尾州大豆津渡自 殺

定廣鏡右衛門太郎 俊快讃岐坊

俊 圓宰相坊

定高源右衙門 建久四五六騎土州。同年二十二歸國 時定澤田太郎左衞門

定清有子孫澤田 源

家資 家清 為家 家長 家經 良印 康家 師家 家廣 秀家 家綱 家光 政綱 家村 範光 廣景 家成 定機 家員 家盛

一範高

景康

有嚴

佐々木系圖

定綱長男

推網萬木太郎左衞門 衛定 萬木二郎朝仍加賞 給江州松代別府。承久三四十六任山城守。朝仍加賞 給江州松代別府。承久三四十六任山城守。同年應勅為官軍。七月二日所誅。

為綱葛岡三郎兵衛

卷

27

系

二百八十六







行實井上伊庭從五位下 經綱木村 李綱木村 盛實 定成 質綱 俊綱木村源三 綱賢木村源五 平三位通盛討取。 行綱 忠綱 朝忠 宗綱 基重 高實 長家 家職 家綱 家員 長綱 有綱 實綱 源實 義長 清家 盛高 行重 長綱 清次 茂綱 泰家 重高 盛綱 清行 清房 泰高 家長 時綱 定房

一高信豐前守

經方近江守佐々木流

季定佐々木源次大夫

佐々木三郎

爲六條判官爲義猶子。壽永三年七月十九日於豆

定綱佐々木太郎左衛門尉 州被討。七十三歲。

經高佐々 木二郎

元久二年四月七日依病出家。同十五日死

害。法名經蓮 承久三年六月十六日逆亂候院。官軍敗北之後自

盛綱佐々木三郎左兵衛尉

義清佐々木五郎左衛門尉

住相州大庭

笣

第

百 = +

佐 N 木 系 础

高綱佐々木四郎左衛門尉 備前安藝周防因幡伯耆日向出雲等拜領 住相州秦野。

> 能惠法師 嚴秀吉田六郎 山法師。法橋。家紋三鄰。

行定從五位下佐々木宮神主

道政

定道佐々木神

主

季實

定平

成俊木村 季政 範道 定資

資經木村權守

任譽十八禪師

成經

佐々木三郎

成綱 佐々木三郎

本佐々木。現東繼五

二百八十

圖

卷

### 續 群 書 類從卷第百三十二

## 佐々木系圖 系圖部二十七

宇多天皇

人王五十九代。光孝第三皇子。諱定省

敦實親王一品式部瘤

康保三年二月二日薨。七十五

雅信左大臣從 位

正曆五年七月廿九日薨。七十歲

扶義參議左大辨 中宮大夫。近江源氏佐 月廿六日薨。四十八歲。 正三位 々木一流元祖也。 長德四年七

曆三年八月廿四日薨。 看一条。 《金髓》從三位。 兵部卿。 長

延尋大僧都

成賴從五位下左近將監 始而住近江國佐々木

章經式部卿從五位下 清房少納言從四位下 備前若狹加賀等守。

高經伊勢守

元和年中排伴天連於小值賀之海上而炙殺之。寬永三衛門界等次經而等次軍者東照君之伯母也。

鎮信源三部

四年五月廿四日卒于江戶。四十七歲。

年大猷院殿上洛。隆信奉從之。

寬永六年始奉拜謁 台德院即母牧野右馬允康成娘。

同十四年五月隆信卒。續家督。 電十二年十二月叙從五位下。任肥前守。 寬永六年始泰拜謁 台德院殿。時八歳。

任壹岐守

一昌織部

「以諸家系圖纂校合畢」

大佛師系圖原本图

第百三十一 松浦系圖

卷

同三年於順天。漢南僞乞和平。小西不察其謀。出營三明兵急攻而。吾軍得大利。清正感之。慶長二年於蔚山。法印勸加藤清正。速使修城壁。故及

里。法印疑之不陷其謀。及敵兵圍小西急而

。法印

發兵

徒者 也 心 蘇 子孫正悅法印先見之明。天正慶長之際。 靏害。故排斥之法甚 高麗在陣七年之間。秀吉公賜時服井御書數矣。新書在 然秀吉公 未詳知法印之功。 之。小西獲免。法印爲殿。軍士悉人營云々 累年西洋之宗旨滋蔓于筑紫。法印謂。可爲國家之 家。而有 到今平戶分內鮮邪法之人。後及慕下出此令而 一分之忠功 嚴 。追放家人一部氏籠手田氏。 歸陣以後 隆信鎮信 彌與小西有 不

不肯之。專顯東照君一味之志。故賜御感書。日慶長五年石田三成企逆謀。關西往々應其催促。法印

可被相談候也。 育候。然者向後為寺澤志摩守取次一手在之。万事 有候。然者向後為寺澤志摩守取次一手在之。万事

九月廿八日

御朱印

松浦式部卿法印

定松浦丹後養子

和六年

故院殿

以牧野駿河守妹與福島左衛門大

嫁隆信之尊命。

一家辱

君恩之懇篤。牧野右馬

於高麗遼東境討死。

**人**信肥前守

歲。道號奉岳。法名常安。 與法印赴高麗而有戰功。慶長七年卒于伏見。三十五

之忠志。 七年 父法 隆信 十七七 平戶云。 印而 即賜 年 十二 之任 御膳之餕餘於兩人。 歲 府。 m 喪父久信 奉拜謁 男鎮信 叙 同八年隆 位之後 東照君。于時被感遠 而後法印 改壹 信 十三歲。 岐 5拜龍路 守 來 隨

崎。攘 發驗 徒 坂 同十九年 東照宮召隆 七月歸平戶 日出兵船。着 人鮮非耶蘇之徒。故計其 大坂御陣觸。 勵忠志。 落城之事。故令士卒大 府。中 十年四月二十九日又有大坂御陣觸。緊是五 拜謁 斥彼徒黨。毀破彼 途而聞法印捐館之計。七月歸 而命可破却長崎耶蘇場屋之事 0 東照君于京師二條 於藝州蒲刈。黑田長政 台德院殿賜本領安 而整兵船。于時有御和睦之告 信。被感庚子 室屋。臘月上旬皈 半城平戶。而同十一日着大 揆蜂起。 堵之御朱印 之飛脚到來。 九月率士 台德院殿于伏 之役 平戶。 了i. 月 法 平戶。旣 印 。長 卒到 不 月 崎 F 而 長 旬 逆

#### 義 前 守

山是興 頻整形 公自圖此貌而賜之。義拜戴之。後日寄進南禪寺云。故 義教公之尊像。而朝「听」夕自供香華云本。 山普門禪寺。 計聞平戶。即上京。心恨不加追罸赤松滿祐之寄手 曳有壽像之讃。 奇肥州赤烏帽子之諺。享德甲戌仲秋。 仰無止。會養出仕之時。好着赤鳥帽子。故義教 義教公之恩 切今發存。嘉吉元年六月廿四日義数公有事。八月 寺中興。 。脫鐵衣着法衣。薙髮號天曳。歸平戶鄉建善 以義教公號普廣院殿善山道惠也。 其詞曰。紫陽肥之前州平戶 世系源氏。義公庵主。字天叟云々。 顧 厚。故 以賜御腹 卷。 銷 料 切。毛 前南禪景 及苗裔之 島海 安置 而

#### 肥前守

## 弘定源三郎

此間有女主云

與信 肥前守

#### 肥 前 守

書。粤隆信鎮信抽軍忠 天正十五年秀吉公征伐薩摩。 日高氏以壹州皈之。近境伏其威。松 戶。隆信於早岐。樂井手平廣田兩塞。防戰大得勝利。 髮後號印 14 道可。 波多氏 大 村氏與對馬相謀欲襲 賜可警固 浦家到是始興。 海路之御教

秀吉之命退治之。隆信鎮信率多勢相加。有勇功。 同十七年肥後國志岐天草之一 年已亥閏三月六日卒于平戶。行年七十 揆蜂 起。加 計 慶長 頭 受

## 肥前守

破園 月廿六日漢南之兵襲小西氏等陣。諸陣周章。法印軍 境。法印先至。久信後至。敵兵圍急。久信不少屈。 浦。掠登萊平忠州。不日而入都城。赴平安道。 十五日解纜於壹州風本到對州豐崎。同廿八日航釜山 等為先陣。 于此時大友氏先逃。軍壘空虚。 土背。不脫甲胄忽防戰。遂追北放火村里。全 剃髮號宗靜。 小早川氏 里余 。献耳鼻於名護屋 田氏營。黑田氏出迎勞慰之。 。翌年大明遺李如松等。使漢南兵數萬教朝鮮。正 。將入都。漢南之兵又來進。於是與浮田氏黑 元年秀吉公 立花氏之兵合力相戰。 男久信共赴焉。雜兵都合三千餘人。四 天正十七 征伐朝鮮之時。與小西氏 年二月廿七日 小西等怒燒排其營而 且請為殿。其行程十 殺敵兵 三万八 任 大治 有馬氏宗氏 師 殖法 m 運 即。

二百七十七

卷

第

卷

海厨屋執行。 御厨屋執行。

勝松浦肥前守

貞松浦

答松浦源五郎

城湟。到今謂肥前堀。國司與榮是也。與、榮松浦肥前守,與、榮松浦肥前守,

此時鑿

安正肥前守

正林肥前守

是與鬼八郎肥前守

法名。

到今於平戶祠其號日若宮社。

授松浦執行 法名心性日增。 繁松浦

源三郎

持松浦

源藤次

武松浦

弘松浦

質糺弟也。

仕從五位下武藏守

系

1

# 松浦系圖平月

庶 流

峯

瀧 田 口

波多

田

平

森 有 田

志佐 佐志

山

14

田

鷹島 大河野

御厨屋

值賀 知

河

引雨。梶葉。

人松浦源大夫判

官

當。內舍人。賴光朝臣四天王之隨

仁明天皇四代之孫源敦養之爲子。強者多四源次二十一別

均渡部源二 一別當

家紋者三星一引兩

嵯峨天皇

牟

H 野 部

佐 相 小

世保

大原

源融

左大臣從

位

正 松浦小源二

清源三

昇大納言正三位

二歲。號河原院。贈從一位。

賜源姓。母從「三子」五位下大原金子。寬平七年薨

七十

直松浦源四郎大夫 高俊養子松浦大郎

延喜十八年薨。六十歲。

號河原大納言。

安瀧口大夫

御厨屋執行

綱

生于武州箕

田

充箕田源次元官

二百七十五

二百七十四

昇瀧口左馬允 計 一治 國綱半三郎 稱武者所 水 左 衛門 諧瀧口 清 總 津华 競瀧口 賴政郎等 範綱清左衛門尉 卷 別瀧口 第 源二郎 百 Ξ + 副武者所左衞門 濯 春綱中三 渡 邊 系 至源七大夫左馬允 好甲斐四郎 一 物源大夫 翔 房 令瀧口 澄瀧口 把為無內舍人 滋帶刀 語 策 榮 持 答 二百七十三

名刑部丞

兼三郎右衛門 經三郎左衞門

賦

勝

契十郎

薰曾根崎二郎右衛門

告同

昌

企:瀧口左衞門

基中屋兵衛尉

忠房刑部丞 俊忠

湛源二兵衛

術源左衞門

全瀧口左衞門

頻 廣

朝綱 元綱源三

持綱

道綱半三州浦邊住

繁豐前守

貞藤原守

接左兵衛

三百七十二

卷

第

百

+

渡邊系圖

二百七十

精 貞 安 操 津 權 守 直サラシ 增勸 一聞源大夫 火サム 向 增以月光 極勇力 卷 第 百 =+ 渡 邊 系 圖 1 個攝津權守 ・タカル・タカル・タカル・タカル・ 共产忠之 [ 7 ] 7 任 2 明 2 8 5 結結 持きか 一笠內舍人 二百六十九

二百六十八

繁同源七同 死

植與左衛門

レドモ 植摠領故ニ 本知ヲタマフ,天文十九年ノ事テ出ス。長慶本知ヲタマフ。又植出テ摠領ヲ爭フ。サ 其後三好長慶渡邊ハガウノ者トテ導ケル。隱テ居 也卜云々。 波々三宅二テ三好宗三討死ノ後。方々二身チ隱ス。 植ガイトコチ。渡邊津村ノ者ドモ渡邊ノ摠領ト

書與左衛門

光與左衞門

範專真息房律師

與福寺與善院住。

滿些

1:

筒井伊賀守二

從 フ。

古典左衛門

云本。 正元年十一月二信長ト合職ニ。養繼ト共ニ自害スト信長ト元龍元年九月二攝州合戦。度々高名。次ノ天 三好左京大夫義繼 三從ヒ。本願光佐ト一味ニシテ。

忠藍摩守

孟備前守同死 和泉堺浦二テ討死ス。

調同死

即孫三郎 昌同死

> 渡邊系圖邊羽本 (二百六十四頁上段參看)

| L松浦 | 正依宣旨改公賴 | の文字間 |
|-----|---------|------|
|     |         |      |

ずかり同 弘品

好松浦

X

繁同

信長召二依デ相從フ。

本 知 ナタ

マフ。

## 憑左馬允

直瀧口兵衞尉中務少輔

房源五 副左馬允武者所 號小武者入道。

-持左馬允

擇 124 郎左 衞 門尉

成

**香**後圓融院仕

仕 任 總官

源增山徒 後住高野山。號助阿闍梨。 更後小松院!

**独**左近將監

攝津國柳 一京。楠共二南山逃亡。同年九月南山ヨリ入洛ソ。大 楠正勝卜相共二。河內領守島山基國卜千飯城二 津渡邊中村ヲ領ス。 明德三年正月十八日

卷

第

百

Ξ

+

渡

邊 系 圖

> 光左衛門 尉

内義弘二從テ

謁將軍義滿二。

應永八年

難波チタ

ヒ。赤松滿重尹討取。大力ト云々。 嘉吉元年播州赤松滿祐卜 合戦ノ刻。 畠山持國二

從

元與左衞門尉

云。 畠山徳本二從テ。應仁元年二月京都ノ合戦ニ討死云

近

赤松ニ從テ吉野ニテ 討ル。中村源五ト云々。

道

嶽山城ノ合戰討死ト云々。野田孫三郎ト云。

與筑前守

三好長基ニ從テ。桂川ノ合戦ニ 細川高頼ヲ討取 下云

行左衛門尉

重平八討死 武難 波源五同 死 永長門守

天王寺合戦ニ。高國耶等梶原光祐ラ討取ナリ。

二百六十七

生後鳥羽院 仕 源

種源次

承久兵亂ノ時宮方ニテウ 出家。宇治ニテ討死 汉 n

宁

定後 堀河院仕源大夫

軍家御下知。嘉禎四年四月十二日被下御公事被充事 右大將家御下文。文曆二九十四所帶安堵被下。後將 東被候 家。法名昭 赶。元仁二八本知所帶等事賜

集後 堀川 院武 者所瀧 口 源 次

運四條院瀧! 口仕 總官 た 馬允

二年二月任左衞門尉。本所替之。 四條院金自一勞。延應元年正月任左馬允。次年仁治

有源三兵衞尉

法名有阿。

應兵衛

尉

越後國赤田 保地頭職

> 貞源 了源次兵衛 六

天下第一弓上手也。

備 赤 田 七 郎

隆

渡瀧口源次「ヨサ」

照後醍醐天皇瀧口 日賜越中國 上津見保。 上津見保。貞和四年 藏 人 波地 頭職。 於河州風森合戰討 與國 二年

國左兵衞尉

於江州蒲生野 觀應二曆三月二十二日賜左衞門少尉。同九月十 討死。四十九。

七日

長久(女)五郎

等瀧口 中務少輔 筑 後守

月廿七日賜越 正平四年三月十五日賜能登國白井 中國榆 原保地 頭 職 地 頭 職。 同五 年

元合戦ノ時頼政 . 72 死ス。

味。

其後三條宮御方トシテ。

字

授產渡 摩守出

七付トモ Fi. ラレデ云。 ナサ撰 六人。ソノ内。授ス ワ カレドモ兩人 n ァ ヒヒタ 主君モヒ モノ 11 テ ~ ラチ 13 ナオイ クワノヤ ラ十人ナ 1 及 サス N クサリ = 、キクワ 0 1 チ取 0 カケモノ り。授八ニツク。或ハリ 1 3/ 矢卜 源 P カレドモ付負 N テ シワザ 賜 位 ノモノチ賜 フ。座 ノラハ 政 チシラズ。 サズト云 サイルモ 內 フ。又是 八九九 テ -6 才 =/ 或 なっ 水 テ上 17 7

源太左馬尤

頻 廣

昇 瀧 口 左馬尤

競 

> 賴政 金別

知 左馬九 後白河院武者听

悟 瀧口左衛門

仰ラル サウケト 野守ドノニ是チ問玉フ。 ヲキチヒタリ。 キヒタ、 畑下野守義朝アイグ カチ カヤシ 各カリシ 卿 逆 + N 凡カケシサノ作法 レニク 心心 作法 1 ノ時。 ヤウ アリト マノカワノムカバキ。ソヤノカズ 4 4 チヰフルマ ク。下野守耶等 H シテ。カ 法ア モノシリテ候。悟ナン 守義朝二 40 テ 下野般弓矢ノ作法チシ アサ。 iv ヤ 力子牛 ベジ プ ヒチミデ ツラへ 與 サ 0 陣内ニオカシ メ隨兵。ナ =/ ヌヲキ 鎌田二 又悟其日 テ自 d 右 コト 一順正 N 門督 P 7 7 1 7 1) ズ 1. 7 ナ

走源太八十

學高倉院仕瀧口 平家兵亂之後。九郎判官殿御 刑部丞

沙汰

=

テ

任

地官

及源次兵庫頭 源平兵亂二平家方ニテ。

福 原 ) 軍 = ウタ V × 1

卷

第

卷

號箕田源 源氏ト云フチカリ云フ也。 次。 学 名。 武 藏國足立 號箕田 也。又號箕田源次。 郡 內箕田 鄉上 云 但實 所 ---が美流

「源氏別當了」五台 位內 舍人

源賴光郎 等。四天王其最也。天下第一之弓上手也

正 依宣旨改公 西松浦之祖 源次。別當

港 相 33 港 本正弟更 馬今不 不能校于本文即以有二人日貞日は 『附載于後』「精其系與下

安後三年 條 院 仕 源 Ŧi. 大夫

紀松浦

源 大 夫

傳自川院仕瀧口

太刀尹名伊戶丸卜云々。其後渡 牛大夫家人ナリのト 半大夫素人からり, 世四騎ノ勢ラ。傳一人シテ邊擔官自是始。同任左右衛門。十六歲時。紀 官 チ始ト 7 云本。 傳一人シテ討ツ。 三仕ス。箕田家 伊國伊

雙左堀

馬九院

仕

瀧

П

坊

門

重 鳥 羽 院 北 面 瀧 口

滿 左鳥 33 院 仕 北 面 口

馬允

弓ノ上

手ナ

1)

鳥

33

院

サ

デ 仰

親 人二仰セ 瀧 ル。重テ衣チ給ルト 口摠官左右衛門尉 テ百 手 1 " + カウ サホウ在之下云 院御時召出 なる テ。 如

調 鳥 羽院武 者 所 源 次

備 景德院 仕 瀧 

敎

源

h

宮次瀧口 10 本 所 = デ 4F ナ 1 R =/ 死 下云 7 也

任近衛 院 瀧 左 馬

允

加坊門 譜 瀧 崇德院武 口 次郎 者所

## 渡邊系圖 系圖 画部廿六

嵯峨天皇

源融 從 位左大臣

大原金子。寬平七年薨。七十。贈從

位

望左京大夫 尚從五位下肥後守丁

副從五位下兵部大輔 添從五位下

元從五位

卷

翁

百

= --

渡 邊 系

(運下野綠

適

內藏

藏頭

坪鎮守府將軍了)

仕 一就 往生 生生 人也 不 大 世 果 操 武藏守從五位下

**趁瞅人出家安法法師** 

女

是 俊「藏中粉少輔了」

仁和第十六源氏是恒爲仍不入子孫了爲小松天皇子伊勢守 師 11

貞清ご

衆望

[淺羽院了]左少將淨 7.

敦

二百六十三

勝乘傳四郎

勝吉勝右衞門

賴泰膳三郎

仕義輝。

### 定勝 勝 兵 衞

田 文祿元年奉拜台額。 郷若干石。 同五年賜上總國土岐。下總國方

## 惟長傳右衛門

之役。奉從於軍營。寬永五戊辰四月朔日病死於和田賀郡和田村。寶慶長十九年九月十五目也。攝州大坂祖先之勳功。故於江州長原御綦亭召。賜本管之內甲海內。惟長賴成瀬隼人正。請仕於慕下。君嘗知惟政及 祖先之勳功。故於江州長原御茶亭召。賜本管海內。惟長賴成瀨隼人正。請仕於慕下。君嘗知惟政戰死後。惟長寄宿於小野木縫殿助。及東 村。法名淨感。

### Ti. 介

後依病免役。承應二癸巳年正月四日死。法名了安。預鐵炮。及發日登營。賜衣服黃金。且使二子拜謁台籲。 奉從於大坂冬夏之役。寬永八年辛未爲 大坂定番 而

## 惟久傳左衞門

奉仕大猷院殿。寬永十二年爲小姓組番。 後依病致仕。

奉仕大猷院殿。寬永十七年為大番組。後依病致仕。

卷

第

百 E +

本 缩 系 9

惟貞助兵衛

# 本郷系圖

御座候不審奉存候不審奉存候

## 清和源氏

朝親

有泰

虎王丸 泰朝 左近將監

隆泰

貞 泰 美作左近將監

**詮泰**左衞門天夫

家泰左衛門大夫

持泰兵庫助

惟基藏人

法名昌壽。

**性類孫太郎** 

氏家太郎左衞門尉

名元遇。住江州。

號

和田

性基太郎左衛門尉

惟秀太郎左衞門尉

惟賴小次三元郎

心觀

惟春

惟宣伯書守

享祿二年三月十二日卒。法名宗深

惟助伊賀守

天文十五丙午年。伐荒木山城守於攝州高槻城時。惟

惟助。故從惟助赴高槻。同時戰死。 助奮戰死之。當此時。三河人松平宗十郎親信寄宿

於

## 惟政伊賀守

公及 出州江北於 札。及相戰伺見惟政。擊而得日。獲惟政首者賞償千貫。 政 長令荒木攝津守村重討惟政。村重張陣二城居之。及義昭公沒落。天正元年癸酉 數矣。常勵忠功。將軍賜 **冲于江州。信長義昭聞之。率士卒歸九月信長與義昭赴之。當是時朝倉** 東 庫糠塚。日々相 柴田 照 軍 元 龜 君 義 勝家及和 所賜書傳于家。 癬 年 公 及 政。擊而得其首。 月。三好山城 義 田惟政後 戰。村重將敗北。 昭 書感賞之。賜攝州芥田 公 時。 中川 殿之。 惟 守日與 時年四十 兵衛清秀見之 惟政 面 組 因 洛 守川 攝 八 承命 景淺 謀 州 月 揭 馬塚。 獊 孝 -10 高 織河 赴 恐 札書 收 高戰敵長 田 惟信柳 恒趣政

定利新助

揆。定利從軍戰死。 揆。定利從軍戰死。

向

宗

定教八郎

天正十年 功。君感之賜曆書。後召於三州吉田賜 俄甲賀越歸 信長 公薨。 關東 當此 小。時定 時 東 照 在甲 君 在泉州堺 賀。 献 盡 聞 信

惟信同太郎

惟季五郎

惟義岡同工源三

惟仲

一惟一齊 駿河次郎 藤忠行女。 一惟一齊 駿河次郎

上 性 俊 右 馬 允

一良覺僧 叔父藤弘綱為子。

一信春僧

惟良右馬允

性氏兵衞尉

二百五十九

卷第百三十

和田系圖

齊賴灌 重明寺 忠隆藏 式 所雜色兵衞尉 忠國陸奥三郎 母上野守平維叙女。 外祖父齊信大納言爲子。母齊信大納言女。 伯父城介滿重爲子。 重平 重家 重親 重長加賀見冠者 重忠同右衛門尉 重茂加茂六郎 重基水落冠者 重定高田冠者 口 加加 三郎 那 一前出 口羽守從 五位下 高仲出羽三郎 良季勾當 惟家出羽藏人兵衞尉 齊行能登守勾當 號善積兵衛尉。 號藤野八郎。住若狹國。 賴季越後守 正行美作守 忠季所雜色兵衞尉 維行 義季式部丞 滿 行河內守下海 賴行式部從五位下 總守

卷

第百

三十

和田系圖

二百五十七

實宗延曆寺上座 時清八島次郎

重保上田冠者 號佐渡上座。重實子。

被誅畢。

重滿右兵衛尉

重國皇嘉門院長

重義縫殿助

重機右衛門尉東宮長

重直

重高華數太郎佐獲守

重賴華數太郎 號山田先生。 重經帶刀長右衛門尉

同弟等。重保。兵衞尉重清。 白川殿長。重滿重親以下予息兄弟等。并重

重氏山田次郎 重光山田太郎

重清四郎 重範同三郎

重滿山田太郎 又號泉先生。被誅畢。

重親ヒコサカノ冠者

重能華敷三郎

重助葦敷次郎 又號ナマヅノ二郎。

重行佐渡太郎

重房小河三郎 重正同四郎

號小河入道。

重弘山田六郎 號小河兵衞。

重憲

重長木田三郎 養子。實河內守貞隆子云々。

出家。號木田入道

號木田上座。延曆寺權上座

重隆志內藏人 重國高松院州官代 號關田判官代。

重無木田冠者

重親待賢門院長兵衞尉 重賢同次郎

重俊兵衞尉

於路次被殺害。

重時爲子。重時天亡之時。於路次被害。

重康雜色

卷

第 百 = +

和 田 系 

重兼 重範

與合戰事也。勅勘數ヶ度也。 坐事流罪。蒙追討宣旨。源義家之奉也。依源國房

號佐渡源太甲四十四郎。又號河邊。祖父重宗為子。

重成元兵衞尉式部大夫 母勾當大夫宗成女。平治元年十二月依謀反。信賴

重定使 濃國被誅。或被切首渡之。或被殺害。 治承四年與力賴朝。動搖美濃國。爲官軍。或美 筑前守大夫尉

順緣坐。蒙追討宣旨。即逊脫於東國。自殺害云々。

重忠佐渡先生

重實子。

季貞佐渡右衛門尉

時成八島先生 平家候人。

亡。重實子。 舍兄重成爲子。養父重成滅亡之時。同令天

清兵衞方可申。仍如件。 三月朔日 揃。奉公肝要候。猶岡右京助。青田藏介。竹村 代不可有異儀候。然者同名與力等之事被引 知。其方同名隼人分。關福太郎分遣之候。末 公之儀。忠節無其比候。 去年不慮之仕合に而 令牢々處。東濱にて 一家之事中付。為新 奉

三上七郎次郎殿

秀花押

進之候

## 和田系圖

六孫王本系內 右嵯峨天皇 三日宣旨分明 月十 П 流 源 以降 也。 順序。 代々木系次第。 幷寬平九年 十二月十 天元二年

實時 養子云 諸陵助 なっ 大夫

清和天皇

崩御。三十一。

號水尾天皇。御母

太皇后藤原明子。元慶四年十二月四

H

貞純親王第七六八親王 74

母神祇伯棟貞女。

經基王上總介正 pg 位下筑 前守

母武藏守橋繁古女 陸奥守從 四 位下

滿正武藏守前

忠重駿河守西 īE Ŧi. 位下

定宗雜色右衞門大夫

重

重時前大和守從五位上大夫尉 號河邊。又浦野四郎。元兵衞尉。 。母大納言齊信卿女。依誅所從內舍人膝通安。 勘。追却生國美濃國。蒙使尹貴「マ、」。 前佐渡守。正六位

某楼敷七郎

法名實連。

定盛

支能左近將監 能真

法名定信。

盛直彌三郎 但馬國住。

盛重五郎

盛長七郎 景盛六郎

家質

明盛

八郎

家盛爛六郎

卷 邻 É Ξ -1-= 上

系

僧[印]

願

僧

財城唯念

質保手原十郎 爾保女房

盛吉三上藏人

清吉

美作守一跡之事。如此旨之。諸職不相替申

**著也。仍下知如件。** 

正月十六日 三上三郎次郎 殿

宗能花押

同名七郎與着座之儀。名字中任異見。老次第 二末代可被中合之旨同心之由。尤可然候。猶

向後別而無等閑被相談候者。添存候。恐々謹

言。 十二月晦日 三上道祖菊丸殿

宗能判

忠

能

宗能花押 三上八郎次郎殿

二百五十三

一景村爛太郎 定喜山僧治部阿闍梨 靜空 盛清二郎

· 某佐久良殘內四郎 — 某佐久良播部丞——定村彌三郎

成賀山僧丹後竪者

實盛八郎太郎

長慶常陸房

妙性

某小八郎

宗實欄三郎

質保掃部入道

重質阿部太郎

能盛四郎

能盛竹城爛三郎

一嚴秀江智房

定覺民部房

能景源次

盛重山崎五郎

守實阿部千字八八郎

能實高野源藤次

盛保

某八郎

女子 女子 女子

某讃岐房

見得

- 家時三郎

一女子

原覽僧

中內左衛門尉

家近彌四郎

成願

賴俊

賴平四耶太郎

家保爛八郎

家俊

法名道圓。

- 宗 復 山僧助阿闍梨

某治部房

某九郎

家員十郎

法名佛道。

二百五十



二百四十九

卷

第

= 上 系 圖

遺跡。 祖父時直爲養子。寬永十二 年 - 奉拜 家光 公。時直續

時香五平次

寬永七年六月五日 奉拜 將軍家光公。

忠家五 郎

崎與內藤備前守相戰。忠家之號敵被射折。忠家自與 見死。五十七歲。法名宗圖。 波多野敗亡。翌年忠家途去丹波。退赴三河國居申候。 多野合兵破之。以彌守其國。旣而光秀信澄大得勝利。 敵相接。初忠家早喪父。故使叔父直正執國之(マ、)。又 丹波國朱印有。永祿七年忠家十六歲時。於丹波 忠家領丹波奧三郡。信長賜朱印。其後明智日向守 其後加賜采地千石。同十年四月廿九日於城州伏 年石田三成于叛逆時。關夕原御陳奉從 九年于高麗陳。豐臣秀吉被召出。賜采地千石。慶 。織田七兵衞尉信澄。受信長命攻入丹波赤井。波 家康

忠泰五郎作 作豐後守兵庫

死後。賜其遺跡二千石。忠泰所領千石。附授弟六兵衛 濃守阿部伊豫守。以奉拜 長七年賜知行千不。同八年二月十二日 家康公為 夷大將軍。于時忠泰叙從五位下。任豐後守。父忠家 旨并尊氏公賜。豐臣秀吉時。忠泰十四歲。相具信 家康公。及十七歲而奉焉。

> 公雄六兵衞尉 公姓 。慶長元和大坂兩度御陣。供 奉 家康公盡軍功

公之庄之助

忠秋 Ti 一郎作改 恒 定

將軍秀忠公。 六歲而於駿府御城 奉拜 家康公。其後於武城奉拜

家紋瞿麥雁金

一上系圖

清和源 氏

義綱賀茂二郎 賴義子。

**盛實三上新太夫童名千手正** 盛經上谷 元爲員三上 時城[盛十] 一冠者

盛員上藤太

马時佐久良藤久

十三。于時弘治三年二月六日。法名淨芳。 時家清蒙深脏。自小腹透背甚痛之。經三年死。歲三 村。家清與弟直正僅率二三百人。討捕蘆田足達等。于 田目留與 足達 太兵衞起亂。率兵四五千 自若年屢戰功。弘治元年家清三十一歲之時。同國蘆 以陣於高良

**直政惡右衞門尉** (正(上下文)

法名常休。 二ヶ所。雖然無意。天正六年三月九日死。行年五十。 弱年之時。外舅萩野氏對時家家清有叛心。直正擊殺 萩野。故號惡右衞門尉。高哀(義)村于戰。直正蒙雄十

幸家新八郎刑部少

釣月。 生國丹波。慶長十一年四月八日於伏見病死。法名

幸長藤右衛門

於遠州濵松。奉拜 衞門尉家次。其後屬小笠原左衞門佐。於信州上 討死。年三十八。 家康公釣旨。被預於酒井左

貴成 善幸七郎兵衞尉 系圖別出之。 石河彌左衛門尉

卷

第

百 H +

赤 井 系 

> 寬永七年 泰 拜 台德院殿家光公。

喜四郎

慶長六年二月七日於大和病死。法名常園

時政半左衛門 寬永三年始被召出

將軍家。

九郎

熊千代

時直彌平兵衞尉 御書。三通于今家爲重寳。 暫爲流人。至遠州濱松。奉拜 家康公。先是屢賜

時長太郎左衛門尉

奉仕 歲。法名常真。 秀忠公。寬永十三年八月一日於驗州死。六

時次權左衛門尉

奉仕 秀忠公。

時喜權左衛門尉 寬永十三年奉仕 家光公。

時重彌平兵衛尉

卷

家房與五郎

秀家奥五郎

某源八

直家左衛門尉 法名直方[武房子]。

法名靜算。

吉家五郎兵衞尉

時家爛五郎

妙玉 某永井彌五郎

某五郎次郎

忠家兵衛大夫

運家同源三八六八郎 法名良真。

光家同源左衞門

某與九郎 某源七郎

氏家同又右衛門尉

某源吉郎

時家越前守

長家治部大輔 兵。到丹波國出張之。永正九年五月八日死。歲八十。「爲內藤氏 被逐而。出丹波國赴 播州三木。旣而再起 法名少休。」

直家源太兵衛尉

某源三 號久下離村。

長政本庄左京亮 於天田郡波津卷。

君家久左衛門

二百四十六

卷第百

三十

赤

井系圖

二百四十五





二百四十二

卷第百三十

赤井系圖

二百四十

卷

時。 灰燼仕 候故 。只今不分明。

某山岡信濃守 江州勢田城二 住

ス。

某因幡守

勢田城住。

景猶

景隆美作 子

路中一揆尹靜。管樂中是事 換升靜。信樂伊賀堺卜半峠迄奉送候。 福現様和泉城ョリ三

景佐對馬守 膳所城住。

景友備前守

方妻子南甲賀ノ地侍足輕等ヲ。甫菴召連。伏見籠城ベ甲賀御翟被成候。石田治部少輔反逆ノ時。道阿彌 後號道阿彌。 - 費御置被成候。石田治部少輔反逆ノ時。道阿彌 - 韓現樣御供仕。小山迄参候。甫菴ヲ。道阿彌。 權現樣御意ヲ以。宮內癎法即ニ任ズ。 一年討死候。其子孫于今山岡主計頭與力中罷有

> 南花石山世尊寺之住持 後還俗。號甫菴

景俊山岡 中書

赤井系圖

清和天皇 源姓

貞純 親王

經基親王

滿仲

賴信 男。 河 内 守

賴季掃部介 四男。

時生。 母荒木孫七郎貞次女。明曆三年丁酉四月九日壬午卯

# 高梨系圖別本

師賴高梨越前守

上相綱憲之家臣。

六孫王經基ョリ十九代。 信賴駿河守

和清越前守

賴秀駿河守

賴 中上野介

- 賴宗駿河守

永正二年改播磨守景宗。

類親源五郎

永正二年八月十七日於越中滑河討死

卷 第 百 = + 14 岡 系 医

> 飯沼源太 右同時討死

滿義源三郎 天文廿三年八月十八日於信州河中島討死

賴真外記

賴國外記

賴永源五郎

山岡系圖

資業ガ 伴姓。 牧太郎。山岡氏何時ョリ始ル事 伴 景行天皇之末葉。伴大納言善男卿九 等。信濃守ョリ 四郎資銀ガ末孫資業。江州 末孫太郎景廣江州毛牧二住。故號毛 紋丸之內橫木瓜也。 以前之儀。勢田之城 甲賀郡 幷系圖書物 九世之孫 大原住。 失火之

二百三十九

## 十八歲。

# 秀政高梨權右衞門尉

具場ニテ討死。五十一。法名季·李ご芳元白。 は協力家康公へ。七人衆之内三人軍勢召連加勢ニ 資松方家康公へ。七人衆之内三人軍勢召連加勢ニ 資松方家康公へ。七人衆之内三人軍勢召連加勢ニ 資松方家康公へ。七人衆之内三人軍勢召連加勢ニ 大一、統武田勢・雖突崩。故軍之刻三人之頭分。大菩薩 大一、大大・被申候。元亀三 と小松原ヨリ 耶等ニ子細チ委申含。高天神へ返シ。 と小松原ヨリ 耶等ニ子細チ委申含。高天神へ返シ。 と小松原ヨリ 耶等ニ子細チ委申含。高天神へ返シ。 と小松原ヨリ 耶等ニ子細チ委申含。高天神へ返シ。 と小松原ヨリ 耶等ニ子細チ委申含。高天神へ返シ。

# 政廣高梨又「久十」三郎新兵衞尉

月廿日 豆 小田原 國 2 多之內へ驅入。政廣敵一人討取。箱根ニテハ。一首平藏ト云者召連。三騎ニテ行。今箱根入口ニテ敵 1) ゝカ 十二己已正月廿九日 テ 廿八日。松平周 遲歸故二。迎二木目權十郎下政廣同心之內佐 中貴之時。 指圖討之時。 卒。七十四歲。法名毛國宗劔居士。天正十二年 鐵 朔山。秀吉公下家康公箱根足柄山 **〜押寄。其刻家康公周防守尹被召連。山王** ワト云所 チ 政廣同 十六歲。同十八年三月廿九日。 防守旗指新六下云强力者尹。 心之內十五騎。箱根へ燒 III 時 ヨリ御サケスミノ處チ。 御難儀二及。 生。寬永十 九年壬 チ越。三日 家康公 周 伽 伊

> 付。 申二付。 政廣中ハ。某常ニ殺生仕候。山道能 水ニテ通路留り申二付。 揆之時。松平周防守自 被申。此趣ヲ聞諸軍勢。周防 候故。其通中。周防守供シテ。唯二人堀ヲ越。塀 散。家康公御喜悦不斜。無相 防守先手 二一揆尹退治被致。偏二政廣故卜褒美被申候。 大悅被申候。慶長八年五月 居申者共二。 チ栗取。惣構ノ堀チ越塀ニ付居。申刻政 。政廣魁ケシテ下知シテ。無相違水戶迄押付 計と次第ト申サレ。 美陣羽織 = ノ者呼。 念比二言ヲ懸油斷仕ナト被 1 打 ヲ給。其後周防守者共 込 他セリ合 笠間驅ツクル。 サ 七 如何可有卜金義區成 廿五日。 nf 違御 守尹褒申二付。政 周防守十四五騎二 113 引取 由 存候。此道可 於水戶東丹 折節大雨降 廣案內 + 別 中。行 政 守 ヽカ 磨 廣 チ 卽 處 然由 デ 波 故 廻 見 n 貧 ---大 헮 置 7

## 廣定尾崎內藏助

外祖父尾崎华平定正養子。**慶長九年甲辰五月十八** 

H

廣高高梨久三郎新兵衞

一月廿四

H

辛

北

北

時

廣盛高梨久三郎

法名常永。

高景刑部少輔 城津 守

應永十七年十八十六日 卒。三 九。法 名高

教秀刑部 少 輔

應永卅[十十]四 华 七月十 四 H 卒。三 四 法 名 彌

政高 攝津 守刑 部少 輔

應仁二年十月十六日 死 Ŧi. --歲。 法名號天桂 高

攝津守刑 部 大 輔

永正 年四 月廿七日卒。 五十八歲。 法名晴 雲高 賢 居

長尾二 知シテ居ケルニ。同七年六月十二日。越後國尾打員。越中國西濱へ落行。可諄憲房打勝。國 當屋形憲房尹相伴。赴越後。同七月廿八日合戰有。長 殺。越後國尹押領ス。是尹開。前管領顯定入道可六郎為景起逆心。越後國兩溝ト云所ニテ原能生 中工打出。其刻政盛氏神若宮八幡へ ニ。首ノナキ雀上ヨリ落。諸士損色。此軍如何可 シテ居ケルニ。同七年六月十二日。越後國 六年。越後國守護人上杉民部少 語ラワレ。悉蜂起。高梨攝津守政盛爲大將。 輔 參詣。拜殿 房能家人長尾 中ノ下 一揆共 チ討 望國

> 三献 中間 治スペシトテ軍勢チ催ケルニ。高梨長尾勝誇タ 可諄打死シ悉敗軍シケル。憲房越後ニ不怺シテ上 アリテ。長尾六郎チ追立ケル所へ。高梨突懸戦へパ ニテ逆寄シケレバ。同廿日ニ可 り。憲房打員。妻有莊へ引籠。上野ノ勢チ待。 ト後二申合へり。憲房椎屋「属イ」ト云所 歸。白井城二龍ケル。 。首澤山 諸士ニモ洲チ給。誠吉 目。 可取瑞相トテ悦被 今度 0 軍 = 必 諄長森原 申 凶ハ取様 inf 勝。 F へ押寄合戦 7 細 へ打出合戦 看 1 重 骨些 iv 12 =/ ~ テ ヲ

澄賴 高梨鄉 太郎

大永三年 十月十三日卒。三十 一。法名意證道高 店 士。

政賴 同 源 太 部

清秀同 定滿 卒。法名喜雪高悦。 信濃國河中島高井郡內中野。 同源 源三郎 次即 河內

守

永禄二

年

八月十四

H

岌善 淨土宗。號相蓮社发圓和尚 。慶長 六年六月二日死。七

第 百 + 高 梨 系 B

卷

子孫出別。

忠光高梨小太郎

盛高同判官代

河原討死。
一方曆元年正月廿日。木曾義仲於近江討死時。於六條忠直高梨六郎兵衞尉

賴高同太郎判官

賴平同小太郎

一高信高梨次郎

壽永二年閏十月一目備中國水島軍。能登守教經射殺之。

經高同叉太郎

盛忠同次郎

經平同次郎

**義高關**山

五郎

一定時——

一高平高型孫次郎 法名與意。

經家同叉太郎

法名性阿。繼經家家者。

高家同美濃守

法名永高。

大燈國師。延交五年十二月十二日寂。八十四。開山本有圓戒(蓋7)佛心覺照國師大和尙。闢山上惠玄妙心

工玄禪嗣

**황高同薩摩守** 

## 系圖部二十五

## 高梨系圖

鐵守府將軍賴義舍弟。住信州。法名行增賴老井上三郎又乙葉三郎

賴任河內冠者 此末號河內。

義政常盤五郎 國井。子孫在常陸國。

滿實井上三郎太郎一本作家季

光明讃岐守 住信州。

卷

第

百

Ξ +

高 梨 系 圖

## 遠光井上太郎

光平時田太郎

時田。小坂。窪等。旗紋遠雁。 配隱岐國。子孫在信州。號井上。此流號桑洞。矢井守。

盛滿高梨七郎 家光米持井上五 此末佐久。米持。村上。安木田。蘆田等之祖。 郎

成光

住信州。高梨祖

。旗紋石疊

賴基

為實須田 九郎

重光芳美八郎

百三十五

賴桂 周防守 法 橋

天文三七 月廿九日 於攝州中島討死

賴 誠源七 賴繼 賴繼源記

賴敏中務丞 賴房源二「次八郎左京亮

賴宗周防守藏人

賴勝法橋大進

賴惠法橋常陸介

賴詩伊豆守

順周防守源六

光宗五郎左衞門尉駿河守 賴 賴忠左京亮

秀敏對馬守和泉守

賴成源三治部少輔 賴秦豐後守 賴房源七 述賴源次筑後守

詮宗兵部丞 賴弘源次郎

賴膳源三郎右衛門 尉

賴 似次 駿河守兵庫 頭

賴宗丹後守法眼

賴長源二郎大藏卿 賴吉源五 中務

女紫野大德寺道甘禪師贅。首座 宗配右左八近將監

賴清鏡後守源三郎

清 長 源三郎

二百三十四

輔

賴乘式部少

康總 賴房源次郎左京亮豐後守 主計助

類 則 源 五郎

賴益源五郎

賴包源十郎

賴康 源十郎右兵衛 尉

構干貫櫓防

賴廉法印刑部卿 **戦討死。** 公 於大坂合戰之時。

慶秀法橋上總介 賴熙常陸介右兵衛尉源十郎

照實備後守

死

賴宣源六 賴康源六

系 圖

仲綱 隱岐守伊豆守

父同

討死。

宗綱 肥後守從五位下

宗仲左兵衞尉法名蓮位 公綱 伊豆守從五位下 忠綱

太郎

宗重兵庫 頭 從 Ti 位 F

見之。虽公命。句話可必要言。我無上人行脚之次於賴茂。故於三條河原欲刎首時。親鸞上人行脚之次於賴茂。故於三條河原欲刎首時。親鸞上人行脚之次於賴茂,與 見之。强乞命。的應即偽弟子。號稱蓮位房。是故累代 仕本願寺。

丹後。寺主。

仙藝美乃坊 信衡州平次 行信小平次

和二十二廿二日卒。法名性善

長藝譜岐守 景英左衛門尉

女

慶阿 丹後守

玄英竜名松千代

賴善筑前守源八法名慶政 寺主。母家女房。

賴 女法眼丹後守法名蓮應

賴俊源丞右兵衛大夫 賴 賴秀筑前守 繩源七郎刑部少輔 法橋

賴盛備中守民部少 於播州英賀入水。 輔

愛壽

賴慶源四郎上野介法眼 賴隆源三郎左京進

慶乘丹後守

**叁道從五位下** 賴尋號攝津阿闍梨

賴 國內藏人左兵衞尉左衞門尉

賴家從四位下藏人筑前守歌人 進。左馬權頭。內藏頭。正四位下。文章生。美濃三河備母伊與守藤原元平女。上總介。皇太后宮大進。春宮大 前攝津但馬伯耆讃岐紀伊等守。

賴基散位從五位下筑後守

永壽阿闍梨

賴昭天王寺別當 女子從三位濟 政室

賴弘小一條院判官代讃岐守

賴資左衛門尉從五 位下

質國春宮大進常陸 賴實左衞門尉從五位下 介

**賴綱號多田歌人左衞門尉** 

守。永長二年七月十二日出家。七十三歲。 母尾張守仲清女。藏人。從四位下。三川下總下野等

保賴能世藏人

國房治部丞正五位下歌人

賴仲藏人土佐守

師光從五位下 賴房從五位下加賀守

女子

後拾作者。

明圓

明國號多田下野守從四位下

仲政號馬場藏人從五位下

母小一條院女房中納言局。歌人。 昇殿。金詞干作者。 從四位下。 下野守。

賴政從三位兵庫頭備後守歌人

六日於宇治平等院討死 治承三年六月十五日出家。 法名賴圓。 同四年

Ħi. 月廿

二百三十一

卷

貞 明 親 王號陽成天皇

貞固 三品太宰帥彈正尹

貞元 理 親王號桂親王 氏從是始。

貞保 親王 二品式部卿號南宮

貞平 親王 親王 三品神祇伯

幡。延喜十六年五月七日薨。春秋六十四歲。卿。上總常陸權太守。蒙日本國大將軍宣旨。即中務大輔神祗伯棟貞女。號桃園親王。四 。贈月花白

野介。下野守。 母右大臣源能 源姓。天德二年十一月四日薨。春秋四十五歲。 有女。 。伊豫信濃武藏權守。天慶五年六月五 正四位上。太宰大流。內藏 頭。上 B

從五位下越後守石見守

惟高女。

滿仲 鎮守府將軍 正四 位下

橋繁右女。春宮亮。藏人頭 常陸 介。 攝非美農武 藏

> 践薨。 陸 奥 惠心僧都弟子。出家。長德三年八月廿七日八十八 上 野權守。始賜武將。天祿年中花山法皇行幸焉。

清政從四 位下左衞門大失兵部 剜

季 從四 位

桶

滿秋 滿 實 從五 從 Ŧi. 位下 位 下下 下 野操陸 野守左衛門尉 奥介

滿賴從五位下右 馬尤但馬介

賴 光 鎮守府 將 軍 E 四 位 下

介。上野介。中宮左兵衞尉。內昇殿。兵部少丞。尾張但 近江守源後朝女。 年七月廿四日卒。 證岐伯耆伊豆攝津信濃伊豫備前下野等太守。治安 攝津守 內藏頭。春宮亮。左馬權頭。 上 热热

賴親從四位下大和守右馬頭

源賢美女丸八尾法眼

賴信鎮守府將軍從四 大納言藤原元 元重女 位 上 一河內守

賴 賴平 明 從 大藏大輔武藏守 Ti 位下出 羽守

系

圖

先出。賴廉怒叱其臣粟津。直率教如依

止之。於是

玄奘丹後法橋章名松干世

母家女房。

源五郎越 後 守源左衛門尉 法 名 前 善

應六五月十二日卒。四男

賴包

海

十郎

法

名

丽

宗

母同各上。永正十五二月二日 卒。廿七。

十郎

右兵衛尉

賴康源十 、、、。天文九年八月 # 六日卒。廿七

賴廉法名了悟

賴康傳

旨直蒙台命。慶長五年濃州關ヶ原一戰之後。時。秀吉公恩賜方一町宅地于七條務熊。因可 平。准如上人。教如上人。家康公候于伏見城。 賴康屢遂苦戰。籠城七年。問守不降。終信長公與顯如 准三世皆有勳勞。天正年中信長公 法印。母駿河守賴次女。天文六年丁酉生。仕于證願 人令和睦云々。又顯如上人從天滿遷座于京都之 字右衞[兵衛子]門尉。剃髮號 刑部卿。任法橋。 環攻大坂城之時。 因可永居之 爲賀泰 教如欲 法眼

> 三年 如 上 两 人先出。于時營中之諸士感其忠鳴舌云々。 寅十月二十日逝。春秋九十歲。

寬永

賴景源七郎法名淨珍

賴亮美作法橋法名明藝

母、、。 御供云々。寬永十年癸酉十一月十六日逝。七十七歲。 顯如上人第二之兒。號顯尊。 與正寺御入寺之

重玄童名太郎八大學

雯。號式部卿。母大谷刑 加部少 輔吉嗣妹

重尚童名太郎 剃髮。號少武。 八大學 母石河六

左衞門尉女。兄弟男女十七

人。母各同。

下間系圖 姓

清和天皇

母公皇太后明子。號染殿后。攝政 嘉祥三年誕生。治天下十八年。 秋三十二歲。葬圓覺寺。 相國藤原良房公女也 元慶四年十二月四

卷

百二十九

11

刑 部 矛 圖

早世。母同上。

## 川那部系圖

清和源氏

賴政從三位兵庫 母、、。號源三位入道。歌人。治承四 **山家**四位下

賴政傳 戰時。於平等院自害。七十七歲。不五。

應保口年五月下旬射鵼。依御感被下御衣。并伊豆國又丹 依 近衛院御宇 州五ヶ庄。若狹國際宮川被下。臨面目云々。 叡感被下獅子王上云御劍 主上御惱。仁平四四月日依 又二條院御宇御惱之砌。 助射變化物。

仲綱 男正四位下伊豆守歌人

母、、。於平等院釣殿。與父同時自害。

宗綱左衞門大尉肥後守

毋、、。與父同自害。

是蓮位也下云。一說又弟蓮位下云。

一百二十八

宗重

刎首之處。親鸞聖人御通合給。乞取座而御歸寺。則合 、、年月日 車宛 聖人諸國御修行時。爲御供而修行云々。 被付御弟子訖。 法然聖人被召具出家。法號號蓮位房。親鸞 賴茂謀反之時朝敵。於三條河 母、、、。 親鸞聖人御弟子。 原旣可被

來善寺主丹後

五月廿六日字治合

仙藝美濃坊法名性[夏]

母、、。正和二十二月廿二日卒。四十歲

長數議岐都維那識善坊

慶乗丹後都維那

之儀。生一子。巧如上人被召出。爲得度號慶阿云々。 母、、。綽如上人御時號侍者。爲聖僧堂衆。又有密通

慶阿寺主丹後

母家女房。

宗仲

圖

賴康母。號奧。

女子光永寺明督要 母各同。

賴宗源次丹後法眼

賴清源三郎出家 賴支爲子。筑後。法名正善。

弘治三丁巳九月廿七日。六十三。 母、、。永正十五年月日西證寺實順圓寂之時出家

述賴源次筑後

母、、。法名、

賴房源七 女子駿河賴言妻

號西。慶壽院祗候。

女子堺

女子 母各同。

賴 秦治部丞入道源三豐後

天文廿三年四月日就本善寺實孝圓寂之時出家。元總

賴宣十郎法名善口 女子 賴榮源三出家肥前 賴繁源五郎治部丞 天正二年五月廿六日卒。四十二歲 母肥前守賴廣女。

賴成源次郎出家伊豆 母各同。

賴弘四郎

賴勝源三郎右衞門尉越後 入道。法名紹正。出家。改賴昭。母佛照寺、

、女。

詮宗兵部丞

清長源三郎

女子源次郎融慶妻 母家女房。

女子 母佛照寺、 女。

山城國山島住。母家女房。

二百二十七

、妻

女子女左

女子

賴圓信濃

宣賴源七郎新介法名

梵阿 時衆。攝津國

詮元源七郎

三宅村稱願寺住持。母家女房

母同上。

清長源三郎 賴勝爲子。

某宮內瘤

女子三宅出羽守國村妻

女子豐後賴泰妻

女子尾州正德寺、、妻 母三人同。

據州忠持寺彌勒院資。母同。

母上地院、、女。

天正二年五月廿二日卒。六十五歲。

女子味舌濱、、妻

女子若槻兵庫助、、妻 女子善法寺內藤木治部卿、

女子源五郎、、妻 早世。母上地院同上。

母家女房。

女子

女子

母同上。

賴次源五兵庫助入道駿河

法橋。法名数宗。天文廿二正廿四日卒。六十

賴言源五中務丞

賴良源三郎號大藏卿右近將監 賀州弘治二四月九日卒。 信受院殿御遠行之時。天文廿三八月十日入道。於

女子賴康妻 紫野大德寺道甘禪師資。首座。後號駿河。

女子善教寺正慶妻

女子門但馬守、、妻 母各同。

賴宗第七男源六藏人

和勝大進童名愛千世

母、、。永正二八月廿三日卒。廿八。

卅九。 母蜷川丹後守相、女。天文十一十月廿七日卒。 惠常陸童名愛壽

勝惠童名愛壽下野

母上總慶秀女。於上醍醐寺出家。號、。三寶院 一跡祗候

賴尋伊豆童名愛菊

食。於彼寺出家。侍者。 元能州熊木村定林寺崇幹首座弟子。號元璜喝

女子 母各同。

卷 第 百 \_ + 九 JIJ 那 部 系

圖

類 忠 源十郎左京亮

母同上。

女子豐後守兼賴妻 母椒井筑後守、、女。法名妙圓。

賴順源六藏人周防守

壬寅三月三日卒。五十七歲。 元賴信。入道。母同上。法橋。法名了明。天文十

賴治源六左近大夫

法名順明。天文二十辛亥十二月廿七日卒

光宗源五改源五郎五郎左衞門尉

證院殿祗候。仍御入滅之時則出家。 母各同上。法名善宗。明應八三月廿六日遁世落獎。信

**損廣源次郎肥前守右京亮** 

五十五。 母站乘坊、 女。法名勝心。天文十四十一月七日卒。

詮賴薩摩 母上地院 、女。 童名松菊

法橋

某駿河童名松菊

二百二十五

24

賴尚 時 同 源七郎 前 自 害

相 起 阿時 中佛土寺住。

慶胤 賀州干壽院資 中将

母各同。

女子澤井刑部少輔

賴敏源八法名 賴誠源七右兵衞尉中務丞

泉

賴房源次三乙郎左京亮 秀敏對馬改和 始禪宗。又後叡山淨光院住。

種類兵部承宗次郎 賴非為子。出家。

康總主計 賴和源五郎 大永三九月 支允乘源 九日卒。廿六。

天文十五月九日卒。四 十九歲。江州爲船中病死

棄賴第六男源六新左衞門尉 母各同。 女子常陸賴惠妻

報高 源六

母、、、法名政祐。

賴統源三元賴宗 五月死。母武田兵庫助源氏正女。 出家、帥。改伊賀。法名、、。江州田中。" 永正八年 女子下野賴乘妻 賴乘爲子。弘治元九月

女子本光寺慶照妻

女子 早世。

女子 早世。

女子右衛門尉賴堯妻 早世。

女子

質賴定三男。

賴則源左衞門尉源 Ŧī. 郎

永正十五四月廿四日卒。卅四

賴益源五郎法名善教

天文二八月廿四日於城州山科亂討死。廿二歲

賴包源十郎法名祐宗 母同各上。永正十五二月二日卒。廿七。

利展源十郎右兵衞尉法名

母□□。天文九八月廿六日卒。廿七。

賴廉源十郎右兵衛尉

賴無常陸童名 母駿河賴次女。

女子

女子

女子 母各同。

慶秀第五男法路上總

元江州興濟寺龍覺首座弟子。號宗竹藏主。永正十二

卷

錦

百二十九

11 那 部 系

七月十四日卒。六十八歲

**肥**資備後童名松壽

越前州九頭龍河邊。自賀州亂入之時討死。廿六歲。母下川原宗左衞門尉盛房女。永正三八月六日於

賴宣法名慶宗

山內松岡寺。兼玄律師生害之時兄弟同自害。

賴康源六

女子源五郎賴和妻 同兄與自害。

龜壽

母各同。

九歲卒。

軽 桂 周 防 法 橋 帝 童名、、

天文三七月廿九日攝州中島亂被討。四十九歲。

賴安源五

依病出家。母專光寺支慶女。

賴繼次那

享祿四十一月十八日於賀州山內。兼玄律師之

二百二十三

女子

助綠式部

後爲御堂衆。動佛前宮仕。號舜林。 食。長享二七川十一川卒。三男。 初於成佛寺爲喝

善周 母、、依所勞不出頭 民部

女子遠山、、妻

女子上釣坊兼慶妻法名妙善

女子武者小路殿祗候女房 女子福田寺、、女(寒力)

母各同。源左衞門賴則妻。出家。

法名祐妙。後又慶

女子典樂頭丹波從三位賴秀妻 壽院殿祗俠。號中。賴益養母。

賴量母。

賴 水源五郎源左衞門 應六五月十二日卒。四男。

賴定大貳法橋法名 報藝

母下河原周防守幸盛女。信證院殿祗候。教學御弟

子。永正十五四月十七日卒。四十九歲

賴藝和泉

母筑前賴善女。永正十七月二日卒。十九。

賴俊和泉法橋

賴堯源七

賴乘為子。

乙菊

賴益源五郎

賴則爲子。

女子

**和**乘 法名了顯童名鶴千代 母各同上。十 九歲卒。

弘治 二月日卒。八十一 歲

康總源三郎主計助法名玄乘 賴房源次郎左京亮出家後豐後 質慶秀五男。

實慶秀八男。弘治二九月四日卒。五十六。

賴堯源七右衙門尉

幸助源三大炊助 賴辰源次民部丞際岐守 賴重端後童名松壽法名敬 女子典樂丹三位賴量妻 女子瀧、、、妻 女子專光寺支慶妻 母神保、、女。 母同賴重。天正四五月七日討死。六十二。 母各同。賴直母。 慶心母。弘治二正月九日。八十九歲。 母行田、、女。天正三九月晦日討死。七十六歲。 女子 賴達源六豐前出家 女子 女子 卷 第 百 ---+ 九 心 賴 111 賴□源七 那 部 系 **圖** 女子 女子 幸賴源七郎右衞門尉 科繁源五郎源左衛門尉豐後守 賴好源三藏人頭 女子野寺本證寺玄勝妻 女子野寺本證寺玄勝妻 女子備中守賴盛妻 女子拜江兵部大輔高親妻 母天正二年九晦 母七人同之。天正三十二四日卒 川那部美濃母。 賴 實幸助二男。 源六 二百二十一

卷

- |-九 111 那 部 系 圖

禮拜壽。 法名心了。童名松菊丸之時。於延曆寺禪林坊兒勤

賴隆源三郎左京進

賴永源八兵部少輔

賴宗源次

廿九。 養子。實驗河守光宗子。永正十八四月廿 一日卒。

女子

女子左衛門大夫光賴妻

母各同。

盛賴宗次郎主計允備前守入道

永正十六三月十六日卒。六十五歲 。第二男。

兼賴豐後守勘解由左衞門尉

母長井、、入道女。享祿九三月廿五日卒。

賴賢源次郎

玄賴備前法名教站

母周防守賴宗女。

**<del></del>**棄賴兄。文明、、二月廿日於京都生害。廿二。

賴 女子大炊丞幸助 尚 法名道受 妻

賴繼源 六郎

基賴源十郎出家備 前

天正四十月二日。

女子西郡刑部少輔、、妻 女子早世

女子 女子

母各同。

濟可 秀基號川那部美濃 同 周 助

女子

賴 天文五六月五日卒。五十三。 班源七左(有4) 門尉伊豆守

二百二十

法名。

**真**稻源六法名實明上野介大藏丞

天女廿一年六月。

賴能按察使法橋童名松菊

融慶源次郎法名善明

女子早世 天文元八月廿四日於野村生害。

預資 症衛門大夫出家上野

母各同。

澄慶伊康法名 母駿河守光宗女。天正、、

母同。

女子

賴純侍從法橋法名正善

母竹田法印定祐女。少貳童名鶴松。

卷 第 百 \_\_ --九 11 那 部

系 圖

> 母各同。 賴純姊也

賴藝源四郎宮內卿 和 總法橋法眼法印都維那法名證念 中山名讃岐守豐幸女。

賴全源七少貳 幼少祥雲軒喝食

賴繼源七左衛門大夫童名熊千代

女子

母各同。

母三上越前守、、女。 母三上越前守、、女。 英

賴俊源五郎右兵衛大夫 幼年之比爲岩栖院。號 賴繩

源七郎刑部少輔

賴盛民部少輔源七備中守 於播州英賀入水。八歲

一百十九

卷

二百十八

聖同人車 時。爲御供而修行云々。 被付御弟子訖。 人。被召具出家。 親鸞聖人御弟子。 法 號號蓮 。同聖人諸國御號蓮位房。親鸞

來善寺主丹後

仙藝美濃坊法名性善

信衡彌次郎於坂東卒 正和二十二月二十二日 卒。 四十歲

長遊 **都維那讃岐**  行信於坂東逝去

慶乘都維 那丹

後

景英左衛門少尉 出家法名尊英。御影堂鎰取役。美濃。

女子 毋各同。

慶阿寺主丹後

母家女房。

玄英法橋丹後 #

母家女房。

賴善筑前法橋 源八 出家

母下河原五郎右兵衞尉之女。第 橋丹後 法 名蓮

男。

**賴玄** 董名松千世 堂參錢寄進也。兩所分自昔往古給來事也。六之此阿彌陀堂參錢寄進。其後一兩年後 母長權 備中守、、女。 天文 五六月廿二日 卒。 叉御 明

**稻**慶源四郎法名蓮秀

野介。出家。左衞門大夫。 母荚木近江 守、、女。天文 法橋法眼。上

女子石田、、妻 九月廿三日卒。

女子人貮賴定妻 母同 上。

源四 四郎丹後

家 法名心勝。童名菊壽。母偏增院殿御乳人。 左衛門大夫

女來。因在台家三年。喪既畢。妾者應聞 命生駒長兵衞。 小笠原故信濃守女。歸蜂須賀 使士卒迎元之妾 及長松與四歲 阿波守而 崎殿命

便從 姉 謂 [50] 州也 保育之。 光平之傅 長松爲子焉。 長松者遏洛外。叔母所養。此叔母 親切 母: 也 如 後日 母 因 右衞 長松者謂督為母 門督。是妾妹。 。督 故代 者 者 關

以山縣之纜家藏本寫之

## 川 那 部 系圖

清和 源 氏

賴 政 從三位兵庫頭 正四四 位下

源 位入道。歌人。出家

賴行 光重

卷

第

百

-1-カ

11)

那 部

系 B

宗綱肥後守左衞門大尉 與父同自害

宗重

刎首之處。親鸞聖人御通合給。乞取座而御歸寺。則令 年月日賴茂謀反之時朝敵。於三條河原旣 [11] 被 仲綱 伊豆守正四 位下

歌人。母。於平等院釣殿。與父同時自害

**兼綱源大夫**夠

賴兼伊豆大藏大夫 父同時討死。 賴茂

仲家六條職人

養子。與父同日討死。實者帶刀先生義方嫡子。

仲光藏人太郎 山討死

女子二條院女房讚岐 母同。歌人。

世。萬 嚮 終 無 門 殘 聞 度。 首 入 世 室 為 卒怪 局。 將 足 矣 欲 仕 篠上 局 不 助 福 出 傍牆遜 千世 村 視岩 敢 篠 戚 將 自 島 卽 再 室 所 追之 部 上 也 左 村 鴙 斬 拔 加 不得 貯 室 廬 德 候 而 T 劒 去 m 左 西 歲一 之火 作 萬 群 門 后 間 斃 拂 東 德 輕入。 不 桑 是他 坐 F 卒引 大 0 執 村 0 門 銃 村 世 桑 夫 篠 m 便斬之。 萬 當 樂 者 局 欲 復斬 村 上 。入元之宅 不 T 萬 嘗 之。 器 欲 歲 也。 獲 皎 部 4 却 世。 焼 Ŧ 使 所用 數 立功。 岩 屋 未 N 乘 仲 世應 逐流 銃 城 屋 無陰 室。岩 岩 萬 滿 入 篠 旬 卒繞 T 而 0 簡 室邊 0 T 志 後 上 四 老 m 华 擾 去 叉 世 先岩室 狮 B 徒 所 忙 雖 僕 宝 湔 量 亂 依 拔 覺 高 豫 他 披盖 斃 服 所 斬 174 故 求 電水 劒 其 知 所 知 勸 伏 也 。慌 面 為 略 疾 篠 萬 意 入 之。 遶 岩 萬 欺 兩 萬 在 然 斬 篠 F. 所 111 後 我 岩 登 m 使 宝 失 害 E F

骸。姑 津: 名 於系圖 大 詐 M 邪 議 也 子。 惜 H 匿 强 高 子 B 不可 內 者 郷 口 也 山 焉 追 政 為 向 寤 長 患 舉 敗 絕 忠 搜 而 安堵 以 旣 伦 救 水正 猜 傷 高 索 命 松 炬。 獲 良 為。 夕夢。 而 刚 卷。 永 H 也。 也 之。 命 之。 邪 不 111 妾 傳 有 書 故 然 其 得 絕 或 臣 果生男子。 就 己二氏 善 讒 織 血 裡 夫夢 司 臣 萬 去 糊 舟。 私 强 人 田 79 却 F 故家 入元之家 卽 神 行 告 奪 害 歲 竊 喜 入 兼 世 萬 共 隣 自 良 道 超 善 女 預 斬 斃 我 未 千 報書 休 筆 月 國 V 財 前 不 伏 兩 祝 夢 H 出 世 松 0 之 寄 內 丰平 使 去 當幕 命 E 疇 相 嗤 者 樹 75 高 以 故 畋 卒 大 故 去 左 稱 死 前 誠 F 從 永 故 家 售 15 取 。歲 右 秋 產 夜 迎 台 及 或 如 城 福 常 財 E 欲 命 水 猈 有 出 + 1 il E 真 者 子 便 弦 適 縦之。常真 里子 古 四 智 神 囚 巷 不 聞 子往 獲 岩 去 隼 松壽 靜 舒 元 11 桑 AIK. 州 八 產 TI 1: 安 兩 村 者 1 松 ME 袖 不 殘

守

逢

元

飾 財 知

真

其恩 器曰 授之。吾知 幾叵有餘生。 ~。更 一。加 讒被 之僕 屋耳 夜漕 徽元 劒甲 遺 為 却可收悲以 人。 刷裝 智 吾匪徒 書。 者。 。俾之告共 爲 去也。只如弓槍 膝為家自筆古今和 中 m 不肯 元之詣 別第 住 載以 女性 納 趣 與 手 叉不 T. 之胎 乍逮 披 從 横 戶。 路 實篋 忧 而 利 分與實器 歡忻焉。 遠也。 命 江 邪 密遣 慨竭 常 隙 府。 急 也 子。以爲 世 元之素 嘗命妾及 殊 也 難者 。授妾家傳 而 入在 火銃 豈惜乎。欲立 哀 就 A 誠 吸氛 此 且 C 憐 說 41 知 繼家 就 欲使莫爭財者。 吾是歲 念 之甚深 間有諸 高 及 歌集献之利常。為 元之招之 織 濁。 中 其 家 R 帷幄 三第 H 如家 系圖 僕。 所 贵 靗 剩 前 侯 謀 焉 過 暇 矣。元 裏。 屏 間 內 密教 及 傳 胎 耳 話 風者。 讒 府 高三 是藏 累世 然 嘗 而 系圖 子永 順 乎。 之爲 入 聞 僧 詭 m 唌 嘗 起 故 一之重 道 飴 高 而 元 册 為 及 元 17 管 自 措 積 重 家 豫 常 不 告。 州。 父同 助力 內 岩 神 吉 衞 也。旣高 也。 勝 兀 訊 一使叉 術 之異父 名 膳 室 H H + 也 門使造 故 旣至 高 劒 長 傳 於 C 正 加左 因 術 著 居 右 明

謀

代

者。

母之妹 三叉 欲謀討之。元 也。 誣說 E 中 U 濃州 同 田 寺。且 。是桑村 也 衞 衙門。 使 飛 初 篠 京 何四 母之弟 邊 門。 0 夫。 內 與 秋 加 貪 上忠兵衞當之。 極 傳 大 傳右 首 膳 是元 日曉 命 遣 財 若 命 故 疾入 柿驛。當暑 E 狹守 邪殺 Ti. 田邊群臣 車型 册 郎 臣 素與 之家僕 衞 之庶族 110 然高 天。 卒 木 制 兵衞 門使 有 之。 忠高 聞駭 走往 元之家人畢。 遂自 入元之家傳書。 高 舟 三臣未 之敦 疾臥 共 木 同 三群 有 日。 丹州。 以 殺 忠 桑 八 H 不 丹 俾 故 使篠 休高 兵 兵 出 後 [fi 長 村 悦 知 輕 葬 衞。是 衞 交 北 T. 守 子 出 足 告 柿 元 兀之家人 高 遊。 也 府 又名武 Fi. 上忠兵衞 內其 知 傳 之遺 高政 城 情 走。 政 郎之勝 元 皆知之 之敦者 送書 者 同 元 。聞 骸於 团 傳 弯 B 臣 聞 高 異 歲 丹 右 财 有

生 祿 吏。 **分之**一 蓋 焉。 世 空 也 也。 也 君 日 不 而 邪動 倍 决 知 也 書 最 昔 ---今斂 然 也。 治 與 於 馬 0 元 絕 握 子 大 收 廩 舉 年 华幼 0 小祿 禄 者 之日。 餘 能 却 而 如 國 先 少 而 冀 也 吏 命 軍 國 嘗 欲 賑 舊 歸 歌 HI 世 不 絆 **造無惜** 善 之乎。 0 之機 甚 之 聞 殺 內。 君 H 諒 矣 過 二子。 僕 租 人 昭 也。 四 若 謀 無解 而 矣 分 者 0 子言然焉 貯 乎 分 今 此 此 臣 74 弗 曲 公 贵無數 0 IE 資仗 積 競 丽 是 足下 時 時 如 收 旋 H 後 真 焉。 內財 根 軸 輙 學 舊 不 多 华 不 謂 僞。 者 貯 得 杠 也 得 食 僕 而 財 僕 消 TI 乎。 今 措直 禄 之美 素志 此 此 休疑 素 私之 子者疾去矣 之 禄 观 m 邪 C 器 献 足 希 H 有 者 叉 薦讒 租 个 馬 焉 乎 者 也 0 馬 下 有 所 0 稅 而 0 0 足 嘗 东 U 當 共 徒 者 個 世 先 高 D). 奚 不 下 伙 僕 所 去 沙 以 不 仮 先 為 四 不 而 敢 財 所 الا 諛 嘗 我 說 分 以 以 10 哑 # 外 刑 何 延 渦 僕 所 器 大 為 之 部 所 几 有 N 0

吾終 之 其 焉 嘗 壽 西 好 播 萬 田 在 眞 娵 追 E 次 0 學 州 千 邊。 丹 女 别 碩 [4] 殉 不 是 寬 訓 而后 州。 人。 世。 而 C 多 離 太 氏 報 嫁 神 永 里 M 傳 眞 筆墨 郎 他 女 恩 剃 1: 弱 A. 萬 為 生矣。 國 碩 馬 助 4: 已歲 所 故 大 駒 髮 冠 向 高 T 一元 後 元 男 班 52 江 主 仕 各 名 君 示 圃 111 É 女。 里 氏。名 之知有出 殿 得 後 歟 日 中 歸 從 初窘困後起家者 濤 臣 改 比 納言 壽 刘 諸 其 次 者 泉 也。 團 父 爾 妾孕 長 自 菴 子 侯 E 遂 H 在 松 孕 日 解 利 献 吉 元 也 權 He 延 家 愍 子 久 焉。 之偶 也。元 男子之才 常 兵 親 田 111 矣。 軒。 也。 握 高 元之夢 衞 小 縣 戚 去 手 在 知 遊 此妾 是 嫡 通 也 獨 輔 源 及 遺 武 恤 加 妻 東 嬖 七 部 미 元 之。 兀 言。 主 州 貞 妾 盖 為 死 武 屬 海 郎 左 許 里 0 與 殿 質 此 後 生 稱 訓 福 去 無 元 總 便 高 因 短 VI 兒矣。 有妾 有 門 。元之向 適 里 H 111 家 其 嘗 之 命 寤 知 才。 忘之。 0 福 縣 元 事 名 所 嚮 無後 同 子 語 宜 恒 在 辜 致

若 輔 吉 徙 者 有 津 君 去 所 怨 將 守 [4] 州 右 永 為 如 舊 索 是 此 豐後 去 君 衞 恨 甲 其 卷 武 14 預 長 故 0 門 以 州 使 七 見 氏 第 恐 田 及 古 將 國 故 君 T-高 加 共 曲 有 餘 仲 自 解氏 將 不 益 JU 字 知 出 欲 後 弟 夏 高 奶 類 遜。 1 明 百 用 所 於 不 恤之。 侍 將 素 1 iffi + 者 使 + 龍 武 復還 與 妨之。 從 兀 弦 分 元 先還 九 Ŧi. 輔 H 高 九 成 元 食 之幸 或 庶 也。 故 之友善 H 旅 知 H 都 元之 孽 有 有 端 111 出 里 八 為 至 本。 岩 午 雖 出 縣 船 萬 臥 干 自 於 堅 丹 临台 11: 見 H 故 系 0 石 41 後 京 辭 長 左 故 兩 漏 品 告高 谷 F 極 守 不 古 在 門 組 家 11: 釜 加 宰 從 所 天 歸 山 知 部

共 相

命

高

次

兵。

五

干

百

六

1

别

在

釜

山

浦

不

役

者

增

右

衞

尉

干 -11-

10

六百

74

石

田

冶

部

15

輔

六

74

+ 水

0

刑

部

137

輔

卒

干

H

百

卅

五

小 手

西

百

屬

或 H 爲 13 長 年

以

有

幸

仕

先

仕

重

臣

登

焉。 譴 之。 臣 肆 政 意 高 處 外 讓 密 父 政 處 徵 佐 説 執 事 扶 郡 [1] 採 奥 命 居 後 田 元 故 元之 高 岩 邊 柄 都 高 邊。 丰 田 改 旣 叉 政 船 邊 名 故 歸 膳 m 俾龍 水 初 話 仗 高 及元 水 七 丹 城 E 仲 子 岩 民 露 積 修 元 野 通 後 高 萬 共學 秋 氏 穀 臣 日 不 崎 充 事 處 和 之 氏 五 守 通 0 中 皆 長 為 0 字 務 峯 壬 F 書 高 搏器 弦二 子 臣 歸 事 戌歲 也 或 有 Ш 石 遺 廣 萬 長 執 野 之。 来 0 讒 年 0 言 吉 石 柄 Æ H 殊 有 高 子 充 女 高 教 日 所 欲 0 本 廼 愛 年 高 授 割 且 F 0 次 411 且 恨 命岩 素 111 高 用 性怕 驰 使 丹 高 高 岩崎 病 男 二要水 此 収 廢 使 高 州 政 便 追 0 修 所 公 临 參 愁 十二 和 政 躬 居 告 到 。岩崎 DI 收 擇 野 及 議 處 萬 曉 高 大 重 天 之半 元 味 华人 政 宫 Ti 萬 知 津 不 夫 附 校 兼 地 務 律 T. Ti B 新 偏 令 高 君 為 JU 高 全 I 善 石 F 城 遣 之 食 高 命 私 共 高 知 0 石 天 11 加 從 密 知

0

改

然

而

朝 illi

2

匹 增

後

不

岐 卅貫八 備 梁 輔 島 柳 人 + 六。 。秋 守卒 甲斐 後 卒 左 千 111 百 Ш 侍 五 ħ 守 衞 四 有 卅 梁 伊 月 然 從 八 水 橋 千 門 B 守 人。 陽者 = 東 山 蔚 卒五 千六 三百百 大 0 二百 五 役之者。 郎 繇 R IlI 夫 + 里 部 卒 久 中 。蜂 者 卒 千 F h Ti DU 降 加 浸 ---大 细 源 -H 八 七十 膝 學 野 須 輔 ľ 卒三百 鍋 曼 助 -卅 十二。豐後 谷 千 侍 左 智 主 34 八 島 者 卒 -出 0 從 四 計 祭 都 七百 十八。島 京 Bnj 加 0 龜井 Ti 卒二千 17 七 如 大 金 波 賀 百 高 高 守 卒六 八 六。 夫卒 萬 守 守卒 游 四十六。 橋 橋 武藏守 卒 十八。 侍從 卒 者 + 丰 九郎 津 都六千一百 干七 三百百 H T 四 備前 膳 又七 4 廿八 千五 四 7% Ŧ 戸田 IE 卒 都 ñ 1/4 二百。長 H 水 六 雅 六 攻 七 + 九 O Ŧ Ti H 4 百 毛 相 R 樂頭 Ti F T 70 十人。 Fi. + 部 百 XX 石 H JU 利 几 ---七 + 111 鍋 黑 九 + H 13 77 八 + 百 0

居 從 或 卒 -11-交 八 安 Ŧ. H 卅 五 t 小 E 與 H Ŧ. 房 DU Ti 14 卒。在 百 四 源 + 服部 加 片 -守 Ti 十八 釜 十四人。 干。 五 郎 百 原 桐 膝 千五 者 111 H 7 -6 0 此 太 4 左 市 采 777 别 浦 DU Ti 十一 德善 右 JE, 田 Æ 女 柴 有 柳 F + h ñ 华次 衞 助 正 昌 觝 就 藤 右 Hi 4 杉 將者交勤 卒六 院 門 卒 傳 中 原 近 桐 Ŧī. 百 + 2亿 卒 若 郎 事 長 繇 郎 布 卒 四 0 四 。青 百 傳 百 加 脇 諸 吉 陣 0 膳 四 桑 百 百 + 牧 九 德島 ---坂 城 人 0 百 山 IE 六。 十三 舒 村 Ill 郎 + 几 也 卒者 0 41 役 其 六。 嗣 役 卒 小 兵 者 小 務 久留 ナレ 金 左 膝 繇 野 儿 部 木 ---少輔 毛 藤 鬼 别 海 衞 城 1 3 太 É 使 能 木 大 村 利 堂 島 大 者 門。 所 者 國 攻 八 74 縫 輔 常 111 卒 佐 開 兵 助 總 豐後守 力 --者 都 卒 Ti 殿 陸 橋 總 渡 兵 4: 糟 介 五 h TI 頭 萬 守 水 德 水 T 四 堀 佐侍 太 卒 TV. 七千 內 33 卒 £. 内 田 74 膳

馬守 告 輔。石 乞 皆 利 命 雖 小 小 在 山 H 兵 口 陣 早 和 午 同 來 去 地 長 朋 西 浦 都 攝 11 石 制 乞 傳 時 意 古 仲 重 H U 時 侍 千 和 11 出 落 卽 諸 治 故 傳 以 夏 棚 田 在 譬 從 守 韶 與 都 成 將 部 穀 蔚 書 治 都 朔 深 避 治 與 共 書 疾 皆 勅 告 議 朝 壍 137 山 部 构 不素 守 去 兵 加 H 馬也 宜 輔 引 使 大 四 小 為 成 都 觚 方 本 至 朋 輔 備 不 兵 暋 方 取 廬 前 北 下 肥 下 乞 媒 馬 知 事 向 次 利 牛 信 野 之名 弦 大 方 秀吉 和 0 遊 人 造 H 弦 也 底 但 諸 仲 谷 我 七 也没 備 H 事 Ti 共 A.S 致 先設 護 刑 陣 旬 H 加 將 本 未 Fil 來 H 殿 守 龜 未 藤 屋 部 乞 儿 軍 畢 Y 午 0 去 其 延 要害之 時 小 # 英 H 增 不 相 胩 與 也 叉 使 武 書 輔 0 往 計 0 輕 H H 赴 著 且 以 首 諸 大 藏 0 告 到 班自 E 右 售 釜 谷刑 告 初有 其 將 夏 有 守 C 地 H 兵 古 路 衞 長 山 仲 他 前 址 及 本 0 門 以 浦 大 古 弦 业 去 而 仍 秀 次 部 小 野 崖 0 爲 尉 據 H 137 因 阴 之 釜 Ł 臣 1日 都 州

將 四 九 11-千 III 千 Ti Ш 111 東 T 高 自 不 Ш 九十 公出 百 = 首 九十六。 油 菜。 偏 巡 經 ri n 然 次 岐 が上 卒 六 特 + 者 見 梁 Fi. -1 役 公 其 阜 + = -1-嶮 山 山 如 卒 安 A 入 金 N. 0 0 Ĥ = 111 在 岐 Hij 久 被 海 H, 樵 南 垣 久 梁 直 M 穴 屋 阜 齊 TF 韶 4 利 议 條 審 山 北 之 其 43 曼 新 不 然 村 113 B 相 住 左 釜 察 壘 者 利 10 馬 侍 74 衞 五 合 東 左 地 之 山 能 共 俟 者 兵 守 從 門 郎 來 都 利 浦 遷 111 PU 地 TE. 水 萬 水 干 者 衞 卒 尉 害 之 尉 都 F 都 十儿。 其 長 萬 尉 儿 14 卒 4 九 據 Ill 之諸 n 卒三 百 改 古 百 ル 八 JL 早 111 山遶 據 T 其 共 百 11-松 11: 加 111 小 0 111 將 0 六 Ti -德 条 舍 Ti. 木 加 侍 部 兵 地 茶 釜山 寫 遠 人。 島 為 於 藝遠 明 從 郡 1 兵 規。 來 + 也。 陽 新 妙 卒六 備 部 另1] 石 ŀ 77 也 油 保 侍 加 其 旣 TT: 157 H 元 T 充 T 其 嘗 從 守 輔 111 守 F 名至 六 觸 朋 Ti. 公 卒 使 X 77 Ti 在

許 行 **遮我**通 使 嚮 構 與 長 T 也 गीर 京 煌 臣 間 Ш 千。引之北 角 軍 岐 大 滑 所 以 10 行 地 釜 我 遺 夫 而 元 身 块 。阜字 遣 山 兵 漏。 之言 交巡 長 深 設 元 聞 浦 陽 網 古 之。 百 純 漸 之先 入伐 相 Ш 初 北 長吉 知 不過 達 傳 爲 0 隍 兵五 。察共 0 有 補 追 秀 41 里半 就 者 斥 里。 仲 壘 爲 來高 益 0 吉 預 173 候。 千。正宗兵五 壞 故 勇 旬八日。長吉統 喜用 萬 山 謂 ·忠州陽 許 儒 4 命 里 許 俗 而 之新 Ti 麗 無耻 元 0 原 議 0 必充其 郡 修之。秀吉命長 也 够 取 之馳 次 。幕 布 為 城 之言。既介諸 羽柴越前 勝 城 随 智 達 元 而 春 龍 殊 0 F 之請 還 人數萬 45 此 觝 役。元之還 H 百長子 城。 告 旬。 原 處 合 本 軍 日 整州 毎 勢紛 日。 野 諸 兵。 據 忠 守 長 據 加 利 111 州 廣 將 長吉 達 提 李 Æ 純 吉長子左 於此 之。 然 城 0 0 吏。 為 純 宗 雖 七 相 造 展 守。 兵 長 旗 不 翌 公 蓝 敎 兵 又 日 充 萬 मि H 四 Hi 來 Ш IE 功 竹

之塞 阻構 古。 海濱 龜井 焉 力 乃 遯 Ш 軍 里。 人。 硒 미 不 也。長 行 指 敗 '入 治 回 匪徒 據 使 北 棚 武 補 麾 4 也 也 會彼 掛 大 大 使 營壘 藏 軍旅 淡 海 。長吉欲 長 敗績 音即 山 彼 諸將之告。 敎 Ш 告長吉。 者 守 旣 首魁。 古 + 日 元 在 颇 棚 齊 詳 0 半 大 贵 咸 之 彩。 八 乎 想 衝 途。 入 里 好 當 委 往 師 悦與浮舟。 知 此 初 用 伐 有 長 0 且 所 我 曼。 m 叉嘗 求 聽達 0 也 夏下 伽 之。 古 當 無 耳 此 去。 左右 利 當 去崩 使。 海 大悦 達 僉 平 伦 聞。 地 竹 [ij] 特蔚 们 為 壨 傳 磐 0 4 因 E 自陷 曉 TU 要害。 君 倭船 聞。 。獲其 戰途奪 山 园 以 郎 是邊有 13 首 過 勸 五 山 寺 為 怖 夏下 肇 蔚 衆 六 首 者歲 動 復引 111 作 與設 西 自 用 14 册 疾馳擊之。 里 魁 堂 不 細 旬 達 0 少 出出 為 乘 。虜酋長 兵還 者以 -1 遣 173 山 人。 创 暴風 船逐粤 才老 寨 兵巡 敢 HI 使 北 11 故 萬 有 Viii 告 丛 入 險 見 V. 仲 1 都

去。深 有熊 依 絕 15 逐 知 請 仕 也。 也 其他實物 兀之為 敵 m 與 秀 嗣乎兹 傳 此 當 訪 無子。 谷 立 加 所幸 時 秀吉。 年 身乎 大 所 失 iI I: 織 曲 獨宗 矣 咸 婚 膳 却 與證之。 偶受此 州 H 直 元之手 ,。是歲 亮 與授元之。元之辭 雄怒遣 庶孽群 歲 雄說 信 將 葛 武 旣而 祖 4 初冬 11 長 軍 元盛 ·豐直 H 愛。 坳 秀吉 威 得 自 氏 家 子 仲 能谷 復 武 H 奮 谷 仲 臣。 傳之 孫 自 樵 。素名 春 詎 。武田 田君 賜 與 7 義 京 议 E 得 初 或初 幾 M 丹 者 為 0 光 永為 IE 翌年 以其 卷。 於藝若 槍 羽 而 嗣 至元明。二十二 日。 君 聲布 摔 臣 長 曰。僕者婢妾之子 m 去 術 0 婚 之宜 孫 癸未正 服信 一。翌日 以故 有耻 不倦 秀岩 長 雄壽以 耶。雄强不 關 之二 秀所 郎元明 謁 長。 左。 。雄悦 代之器 州 特勸宗 為 夙將元 見 月 州 薦 宗 或 故 V. 疾 售 显显 欲 雄 為豐 仕 聲 君 仗 雄 矣 Ŧi. 之 無 杰 婚 面 伙 自 其 以 分 林 倚 子 兀

終。元 軍。素 髮名 傳之甲若之二家。必使世仲 吉 肯。玄旨 恨 薀 器 所依 各傳 田 守 寺。 與 盛 姪去 性態思 東 該 便出 、葬焉。 遺 遂 氏 日 之兹 相 傳 追 。暫爲 之姊 書 之。 华 死 初 無 善 聞 雄自 H 丹州 出 也 且 其子 夢。 其 年 竟以 使 依 武 與 不 相 他 元 以故 所 為法 洛大德寺。 夢齋 H 及 不知 禪深 長 憑 八八 之向 家傳之系譜。 筆 夢 夢 其孝。 爾弗肯 重 細 也 之遺 玄旨 會。 義 一尋問 | 姻以 。假自 也。元之教 感 所 11 改名 長 遷 初 兵部 文。 旣 用 仲 故慇 兄 有遺言 兼岩州 行 太 m 爲賓。 一改焉。 玄旨與宗雄共 子繼 子 沈 加州 大輔 以 郎 夢 右 說 部 使元 助 雄 人告 兵衞 為非 豫 為吉 兄弟者。 無。 卽 大 入 丹羽長 佛國寺。丹州 所 有 察 之得 輔 後 家 道 元 與 故元明 尉 0 其 H 改 元 之重代 故 夢。來 有義。 मि 盛 秀思 氏 之。此 氏 H 令書 仕 因 恁。 也 。妻 故 避寇 讓 [4] 得 m 將 强 訓 所 树 自

仕 因 俊 嫁 子 辰 永 髮 由 辰 在 元 辰 。故密 食 子 秀俊 T 郎 献 義 田 越 T 盛 T 1-1 世 雄 州 也 世 政 娶 世 戊 伊 貞 庄 前 故 所寵 等犇 多 辰 豆 775 侯 盛 沼 命 因 嚮 各 女。 入 朝倉義 年 田 俊 岡 雄 修 宗 求 政 高 仲 道 申 勘 其 攝 巴 左 自 水 祖 食 者 盛 雄 秋 紹 州 解 州 內 諫 長 图 六角定 父 慙 為 T 是歲 4 真。 中 景 日 曲 伴 的 Th E 吹 壯 秀 男女。 國 州 0 左衛 州 宗 H 俊。 雄 紹 不 義 年 内 逃 A 當 十四。旣 生 景 眞 侯 聽 俊 人 未 賴 助 去。 多 耳 遣 娶。 門 其 據宗 躬將 橘 元 武 所 忠 一賀刑 竟戰 順 尉 其 秀俊 次 長 之於 虜 俊 H **t**/‡ 故 安 膝 E 兵 關 掠 自 H 至其 日 雄 信 部 で。信 抱 原 H 從命嫁妾。 童幼 湖 日 走 太 太 玄 來 左 im 先 俊 辰 清 郎 氏 霜 郎 恤之。信 及 部 豐豆 援之。義 衞 后 1 之時 T 慢。更 志學 延 也。 庄 師 大 庄 門尉 所傳 其 子 世。 女。 輔 敗走 創 壘想矣。 嫁 孫 其 兀 豐剃 以 伴 抱 偶 生 統 秀 之 無 妍 盛 育 嬰 源 E 俊 地 而 4 軍 所

群 訝 之奈 問 歲 才 前 世 敦 雄 統 避 手 老曰。是卽雄之子 威 則 老 連 視射 素故 畿 自 子 剱 臣 者 廢 日 華 及 其 其 0 弟 露。 為 無善 長 內 何。對日 加之首 。豊言 H 弓有 長 四 上洛 騎。 寇。 0 犬 將 秀俊 遊小濱 可 宗 E 追 於刑 沈 偏 + 後又 十一二歲 逐若州。 剛 雄 物。 義 服。 厚 C 善乎。 官 將 本。 五. 聞 0 剛者 Ė 晴 名 六。 辰 以宗 施 賜 欲 H 婚 逸 其 也 何 th T 書 者 召 殊 又問 才 街 वि Ŧi. 善。 而 命 縣 世 雄 無 話 而 0 射 可 能 E 堂 來。 典 義 源 如 爲 善 對 其 博 旋 事 威 為 A 今以 義 如欲 統 七 嗜文筆 才。 見 於 日 Ŧi. 祖 物。柔者 Ш 不鄙 雄 以宗 郎 昭 0 六歲 恩 證 業者 議 物 視 便託 是皆 相 剛 此 也。 元之。嚮 微諸侯 客。 其 柔 太 善 將 雄 剱 勉街 剛 書 特 雄 必 射 而 重 為 11 岡 故 雄 貌 則 授元 大 能 偏用 游 氏 師 此 好 大 特 將 為 兵。 折 射 喜 兒 悦 施 犯 也 義 武 軍 料 徵 。則 物 話 其 賜 H 以 義 太 辰 統 扣 雄 父 F

來。 敗 兵 輔 內 利 奉 木 信受賴 光 鞦。引執 太還休故 信純 藤筑 。將軍 色族 。敵者 深 充水陸。 村 感 後 傷焉 等衆 前 冬之讓。續 進士 H 嗣 横擊 悦將 享禄 鼎 進 可七八 守 鄉 悦。便諾 。庶 士 鑊 信自初陰望。 。條信 長恒 也。 不滿 攻伐 年 右 大 兵 戊 幾 不 進士 0 敗 馬 逸見 千人。我兵遠者未會。 至 子 教公 來。乃登 避 主 允 邑太 年重 武 太急矣。義 於 矣。 血 拔 師 進詣 命盛 子盛 藤上 湔 河 天 進 一般又 也 群 文中 陽 郎庄。 內 不 + 加 普天崎 臣 敵未當 日。 敢 一騎前 守信秀嘗反。誘 信 信 野介賢之。吉 敵 突胸 申 疇 將 改為山 繼 去 出其 始見將 次 統躬 傳所采食 敢 軍薨 氏 衆。 。進士 仍前 大戰。 論 rm 。已見 不意 指麾。 為 功 改曰 。退自 縣氏。 甲堅不壤 軍義 振 握 名 臣 武 纔盛 進 槍 兩 田 益乘 地 嗣 乎 下 禦而 突盛 膝 藤 宫 丹州 睛 旣 1: T 也 0 野 只 騎 兵 內 內 州 於 都 m 勝 及 穴 盛 恨 所 藤 大 不 Édi 朽 元 嘆美 累擊 從汀 首者 之總 能 浮行 丹 野 義 伊 下 見 扁 兩 H 州 舟 騎

未 也。 野 介 統 豆 愈 不 (屢囂。 渚。 弟 。終步 角。用 光 守信豐。與其 入 耐 可 以 師 共 拒之。盛 彼 盛信 特 道宗 百數。 廣 敗 武 跨立。忽顛 倒 曹告信豐。 求初 HI 栗 田 仍傳 半 行 乃縛之。 D 盛 竟得 Ŀ 雄也。 ·望船 槍手 信 逸見 信 屋右京 不 已得 所 總介信由。 安。 將 為 喇 以 乘 走 右 min 抑 嫡子大 弘治 自掉之。盛信候 倒 以 之船。 河 乘 里里 以信 將 亮 矣。 般 半 就 馬 册。 內 軍 舟欹 乘 元 舟。 允 守 丙 據 馬舷 豐素 盛 義 輙 膳 隆 漸去岸遠無便 甲斐守義 辰歲 獨 山 終 則舟 動 輝 信 從 大 俱 虜焉。解其 離軍。 逃 獲 一変信 不止 徵 嚮 而 夫 而 謀 宗 心武 首 半 所 漕 而 義 為乘 而義 傾 視 雄 鵵 0 曲 不 造 ji 欲 H 武 統 放欲 。幾爲飜。 策騎追 義 出 之患。 有隙 。逸見振 乘 兵 H 與武 兄若 所 。僅得 册 進 兵 軍 結 剃 起 去。 乘 嘗 中 而 欲 據 外 雖 甲 驚 逸 槍 與 不

卷

守 綱 源太

守賴 美濃守法名宗觀永享七年卒

與

綱

右京大

夫

賴 賴 俊 昭 源內

住

狹

國

产

三郎大炊助

賴 兵 庫 頭

以

山

縣源七郎之欖家藏本寫之。

德壽

九

光 Ш 及父 祖 傳 併 記

用 夫元光之仲子也。盛信爲人質厚。勇鷙有知謀。 也。盛信 縣源 了 不許 現 無子。屢乞骸骨。元 H 院 功 七 之。 臣有山 郎 光 初名曰武田彦五 元之。父 Il 殊日 仙 公者 縣石見守賴冬。功名蓋 質竢來謝 日 若 ili 光 州 縣 嘗賞其功。且 A 郎。若州侯武田 下野守盛 。俾人告來。 也。姓 源 信 氏 。母者 尚其 隣國。及者 進迎之階 初 名 大 一老。仍 膳 橋 日 大 Æ th

雷得英 傳 勝。吕 砚。 **態虎。入乃搜** 君 人 舟 位。為世 樹 英雄聲。既至於元信。盡忠所戰。而衞朝廷。 累祖之雄風。威震西海。名冠北陸。繩 幕府之爪牙。第文武之安否罹 下。留聞展故事。篤敬 之法。未知循環 是國隣洛 以射 以安。文武之功甚大。終文武 器。各從器而用之矣。臣雖 岡山之敗者。以栗屋寺井不能。彼曾 ii 預擇 典 降臣 與家為要。疇昔先君信賢。國 雄聲也。 騎專世 所貴。此乃所隆君英雄 而 不 服 先馳救急難幾回 用人。肄而鍊兵。 倉廩 君 暫 家。 不之術。 궲 應仁 。事於 。校 出 初邑美濃國 而來。動 必 猶 知 君 在 父 足是否 甲基二 欲 一。賴 先鋒 乘諸 不肖。 長 君 外寇入劫京 君是禁闥之蕃 冬說 州之際。 山縣。 聲也。 侯 前 味 補 所寵 爾。莫肯 所費 利 元光日 信。 調 摧 自 害。竟 聽 未曾 嚮君 嘗街 曩 進拜 々永 元 者。 仗。 桿。 iffi 信 加 偏 。君 師 偏 謀 來 絕 册 偶 從 佐 取 事 稻 善 受 筆 以 戰 大 匪

國親三郎 國成落合二郎 國綱 和機多 美三郎 盛仲 國盛山縣三郎 賴 賴 賴仲山田二郎 國 國 母 氏山 經遠山藏人 忠神野 重 重 經 源重平女。 在持同藏人大夫 實賴 清水太郎 平野三郎 卷 縣六郎二郎藏人太郎 第 福島 二郎 男山 百 亦山 太郎 \_ 縣 縣 朔 國 + 官 基 九 代 國方落合源太郎 賴 時經萩原 基 五郎 仲 氏 政經美濃守 倉科 同 14 三郎 縣 一藏人 基宗左近將監 系 圖 國兼山縣九郎大炊助 賴長 賴隆 氏賴 賴方源四郎住甲州 廣賴住藝州 氏昌彦九郎號關 賴 國定各務意四郎 直國可見十耶 母武田公信 四與式部大輔 母武田公信女。 尊氏 曆應康永引付 義持孫二郎中務丞 宗經藏人左兵衞尉 源三郎 如則 修理大夫 下野守 女。 字。兵庫頭。號桃蘭 番奉行。 二百三 。母武田信武女。

百

仲政兵庫頭下野守從四位下

人。母中納言局。小 條女房也

家。配藝州。 住美濃國山縣郡。 山縣三郎。號美濃三郎。後出

女参議後雅母

行延多田

賴政

賴圓。治承三年十一月廿一日出家 夫。從三位。母藤友質女。法名蓮花王寺真蓮。又治承四年五月廿六日生害。七十六歲。右馬櫃大

賴行源藏人大夫 保元二年自害。母同。號小國。

仲綱 正五位下伊豆守

國政號山縣繼國直家山縣三郎 母源齊賴女。

質賴行子。使。 兼隆號鳥羽

卷

第

百二十

九

14 縣 系

賴爺為人大夫

賴茂右馬權頭

女二條院謝岐

賴質阿闍梨

歌人。

女中務大輔經業妻 女隆保卿室

有綱從五位下右衛門尉 宗綱使左衞門尉肥後守從五位下

一類成和泉守田代冠者 號E代 成綱左衙門尉

廣綱駿河守

行國從四位下土佐守

賴盛攝津守從五位下藏人大夫

母掃部頭高行女。仁平三九廿六卒。七十二歲

賴憲藏人大夫保元梟首

賴家筑前守

女贈從三位濟政室資通卿母 歌人。母中納言維仲女

賴親使 左衛門尉

大和周防淡路信濃等守。正五位下。毋藤原致忠女。

賴信河內陸奥守 方女。 上總介。治部大輔。左馬權頭。從四位上。母大納言元

賴平武藏守 大藏權大輔。從四位下。母同賴光。

賴範非藏人

使。左衞門尉。左近將監。母同。

賴明山城介 秋田城介。從五位下。母同。賴光爲子。

賴貞大和守從五位上 母同 。賴光爲子。

孝道

賴光爲子。帶刀先生。從五位下。母同

八尾住侶。惠心僧都弟子。山法眼。母同。

賴弘小一條判官代讃岐守

出家。法名入寂。母播磨守信理女。

賴資下野守從五位下 使。左衛門尉。母備後守師

長女。

實國備前土佐播磨守

春宮大進。從四位下。母同。

**稻網下野美濃三河守** 

國房號土岐正四位下信濃伊築守 三歲。

歌人。母尾張守仲清女。永長二年七月十二日卒。七十

賴仲藏人土佐守

國仲藏人從五位下 號福島。相人也。母同賴網

賴任

明圓僧 明 多田太郎

配佐波國。

持賴同意太郎民部少輔

氏資**多**田太郎駿河守

國氏局太郎左馬

氏政八郎治部少輔

賴直六郎左馬頭

**人**賴九郎民部少輔

善榮太郎法名重回

美濃國揖深永安寺住持。初一條佛心寺傳心庵主也。善紹和尚

女子

因幡國吉見政家室。此子四男二女合六人有。

山縣系圖

清和天皇諱惟仁

您

第

Fi

+

九

山縣系圖

后染殿。忠仁公女。元慶四年十二月四日崩。天安二年戊寅受禪。御年九。同年十一月七日即位。御母

- 貞純親王四品中務兵部

卿

伯棟貞女。月攀門院賜白幡。蒙武將之宣旨。上總常陸等天守。延喜十六年五月七日薨。如

母

神

經基王鎮守府將軍號六孫王

天德二年十一月廿四日薨。六十九歲。

滿中美濃下野陸奥等守鎮守府將軍

寬和二年秋花山法皇爲御檀那御幸多田院。中建立多田院。供粮道師慈惠僧正。惠心僧都行八壽。中建立多田院。供粮道師慈惠僧正。惠心僧都行八壽。下祿年武人。毋橘繁古女。住攝津國多田里。貞元二年八月十歌人。毋橘繁古女。住攝津國多田里。貞元二年八月十

**积光**內昇殿大內守護左馬權頭

女。治安元年七月廿四日卒。武略通神。權化人。攝津美濃尾張下野守。毋源俊朝臣

賴國正四位下左馬權頭

美濃攝津守。母藤原元平女。

百九十九

盛 員號高田

者所。美濃國住。後住上野國甘羅郡菅野庄。

加賀

國居住。篠原知行。

條

佛心寺住持。號法海禪師。 掃部助

源六郎

顯綱

兼澄治部少輔 三州臥蝶住。號大河內源太。紋三連蝶丸。十六葉菊 男也。父同自害。

賴貞左衛門尉

昇殿 。兵庫頭。伊 豆守。遠 江 守。 攝津守等轉任也

政 兵部大夫 馬 頭

政義 治部大輔兵庫 頭

內昇殿。攝津伊豆守。從五位上。

賴宗因輔守九郎左衛門 因幡國服部鄉居住

賴 長 新九 郎因 幡守

賴家

源九郎

家滿 多田九郎

> 政持 國長 美濃居住。 源六郎 田治見四 郎

德勝 民部卿

氏練多田彦太郎 律師。山門。雙嚴坊 位大 權少輔

**稻氏**二郎左衛門尉民部 账方被討。 於山門無動寺一城戶。為尊氏將軍

少 輔

國義 國成多田九郎 法名光行 左 馬頭 部 少 輔

詮 氏 次郎左馬助

**詮賴**次郎兵庫頭治部

賴行丹後守

類政從三位右京大夫兵庫頭

賴資兵庫頭左衛門尉 人。母勘解由次官友實女。法名真蓮。號賴圓 範資下野守

母賴政同。

光重深栖

菩提建立。 二條院讃岐。美濃國山縣郡蓮華寺卜云寺。爲賴政

政國手島太郎

賴繼手島太郎

元弘建武合戰時宮方參。故豐島郡仁木賴章被 知行學。

氏清號芝井二郎 政清二郎太郎

資宗二郎太郎

建武合戰時。尊氏將軍昧方參

兼宗二郎

清宗兵庫頭

仲綱 母源齊賴女。昇殿。父 正五位下伊豆守 一所自害。

廣綱駿河守

有綱右衛門尉 後出家遁世。丹州太田元祖。幕紋鏑矢。

賴成和泉守 宗綱肥後守

一仲家養子

**棄綱初號鳥羽冠者** 

賴兼伊豆守兵庫頭 母賴朝卿姊。藏入大夫。平重衡於骨河首刎。遂本意云

後改名多田源太判官。父同時討死。賴行為子

賴茂左馬權頭 光圓高田元祖 云。

賴氏下野守

百九十七

卷

### 續 群 書 類 從 卷第百二十九

# 多田系圖

系圖部二十四

滿仲左馬權三 頭

賴光 攝津守

月花門院藏人。內藏頭。大內守護。治安元年七月十 日卒。七十四。攝州西宮津戸村寺アリ。號松林寺。 九

賴 親正五位下大和守

源珍童名美女丸 母左衞門佐致忠女。

作者。寬和四年六月十八日入寂。行年四十四。十八出家。丹波犬甘祖。慧心僧都弟子。耿人。 者。寬和四年六月十八日入寂。行年四十四 後拾遺

賴信河內守鎮守府將軍 朝。尊氏祖

賴貞帶刀先生

賴 平大藏權少輔

類國 攝津守三河守

母伊豫守元平女。天喜六年卒。

賴綱 桃苑藏人三河 宇

尾張守仲清女。

明 國多田藏人

家憲美濃守

賴憲多田藏人

政

仲 兵庫頭下野守 土左守盛實妻

# 多治見系圖

光衡 土岐左衛門藏人美濃守于孫爲當所住人

光行後鳥羽院西面左衞門尉

光俊 國綱

國際又次郎

元弘年中與後醍 六。法名清高院峯秋 醐。 Æ 中 元年 九月十八 日 討

死。

年

國

長

四

郎

次郎藏人左衞門尉

國義 四郎左衞門法名慶雲院理空

長自害時三歲。母族在常陸。 不預賞。長爲常陸住人。 終逃。後醍醐重 祚。 國

孝法名知光院 幽德

長義治部少輔法名長義院了智改三田又改見多 此間 大有功。 應永禪秀亂。從持氏。二十六歲。有功。翌年持氏起兵。 ノ人チ界

武義 義永 義房見多义

卷

第

自 \_

+

八

多

治

見

系

晶

享祿三 年 寅 八月

榊原式部殿 以多治見四 多治見 ニテ千二百石取。 郎 領 知 郎 七 · 国連所持寫之。 · 工百貫餘。 千五 ラカクマ〜置也。 不分と、孫六千石也。 「芸女子」 「芸女子」

代々ノ好ニテ。右ノ四郎二郎ヲカ

甲申冬栗山氏傳借テ江戶ヨリ來ル

百九十 Ti

櫻井監物家次妻。監物者家康公再從弟。實長閑女。

織田七兵衞信澄妻。

細川奥一 頂忠興寒

順慶嫡筒井伊賀守定次妻。

女子

川勝丹羽守妻。

僧玄琳

洛陽妙心 寺住塔頭。

安古丸

天正十年 六月十三日于山崎合崎討死。

僧不立

嵯峨天龍寺閑居。於洛東山 音羽川邊橫死。

井戶三十郎妻。實光秀女。

并伊賀守定次養子。後改左馬助。於坂本城自害。

自然

於同 所死。 麻呂

年正月朔日於江州坂本城誕生。明智內治麻呂。於園母伊賀國柘植城主喜多村出羽号修刘了, 多古例。神樂催馬樂等叮嚀行之。

編 傳來系圖之寫舊書有數卷。予其中粗選之。述略 以當氏之家鑑。於此時永絕事有悲。猶余自往古 業欣出離。居住洛陽妙心寺塔頭。視彼形勢。 不 午 明 福 知華質榮枯熙也。于兹予適雖生弓馬家。捨家 智正 修善。乃至類孫讓與之者也。 季夏。于江州志賀城因令焚失。吾累葉折枝木 二卷。其所謂者。慈父光秀尊靈五十廻忌 一統系圖 井當家傳來之 舊譜者。去天 正

于時寬永八辛未六月十有三日 妙心寺塔頭六十五歲

喜多村彌平兵衞殿

澄法住院殿有奉書曰。 तं 未究其實矣 同 名兵庫頭入道玄 宣相論

事。令和睦。於知行分可折中旨。被成御下知訖。宜被 知之由。所被仰下也。仍執達如件。 智兵部少輔賴定與

明應四年三月廿八日

F

守判

前丹後守判

右依 其 于事。而命于其父云々。 土 岐左京大夫殿

兵 部少輔從

五位

F

右所賜于父京兆之奉書。 仍以爲證文。又無他之可以

賴 倘 可徵放兩書以字写上總介從五位下又云 正六位上然無綸旨之

文龜 也云々。又無他之證文。故其傳亦不聞焉。 郎狀 也。嫡子兵部少輔賴典不曾孝于父。 二歲壬戌 四月十三日及疾痛 有讓于其次子彦九 故禪于次男

**稻**典兵部少輔從五位下鴻服

賴明彦九郎後上總介 イニ此子孫ラ不引

爲家嫡矣。有一色宮內少輔書狀。又有他證文。故自是土岐也。賴尙次男事父而孝矣。故受得其領而

亦精詳也

定明兵部大輔正五位下 **菅沼族戦后山城市** 

光隆明智玄蕃頭 妻武田義統

死。 天文十一歲。 到同十四歲乙巳。 妹 土岐 族敗北之節戰

光秀明智十兵衛後號惟任 向 守童名彦太郎

譽略。 統妹 得射術(個イ 享祿元歲戊子三月十日于濃州多羅城誕生 人將稱有人相。世人共云爾。成長後不違。常學文道。 。彦太郎幼稚時。齊藤山城入道道三見之。可爲萬 觚術妙。鎗薙刀之達人也。雖有多文輯之 一。母武 田

信教童名號彦次郎後有謂世人呼惡次郎 康秀童名彦三郎 三宅長閑聲。遺跡號三宅彌平次。後改左馬助。妻長閑 南都筒井坊成養子。號筒井大和守。後改順慶。

女。

**菅**溜新八郎定**盈**妻。實三宅大膳入道長閑女。

百九十三

百 ---十八 明 智 系 

卷

第

# 賴篤十郎初名氏主丸1二後刑部少輔

鹿苑院殿有所賜之證文曰。 德元歲十二月十四日 智氏王丸本領事。不可有相違之狀如件

形有于抽。

後小松院有院宣矣。本書既亡矣。而今也唯寫之書存。

(簡鄉事。早退押領人。可被全知行者。院宜如此。仍執美濃國徇罪房 多素 月1月1

應永廿歲十一月廿五 H

土岐明智十郎殿

是臣家私記之所傳。而其實未詳矣。 弟之康行。宮內少輔光名等相俱戰山名氏有忠功。 全領也。然猶爲同氏押領。是賜院宣云々。 罪。故被免許。而轉存忠功。明德二年冬十二月山 年中濃州退治之節。與叔父賴高賴助等。 **斯反。**戰于內野時。與叔父賴高。賴助。同氏從 其陳謝

# 國篤刑部少輔從五位下

應永三十四歲二月廿一日有自身所遣之讓狀矣。此外

# 賴秋 式部少輔從五位下幼名長壽丸

美濃國妻木鄉武氣庄內野所鄉事。任當知行旨。 應永丁未歲勝定院殿時有所賜之證文。其文曰。 明智長壽丸領掌不可有相違之狀如件。 土岐

右判形有于神。

右之外一生之行事。別其詳不傳

### 賴秀十 耶

文安四歲八月六日 大寫六年。 大寫大夫 大寫大夫 大寫大夫 大寫大夫 大寫大夫 慈照院殿御時有奉書曰 中條左馬助事。相語方々惡黨等。押寄兵庫頭入道常

土岐明智十郎殿

事。其詳不傳。

下播州。而有戰功云々。 

# 賴弘左京大夫從四位下又云正五位下

未知熟其是

仁文明年中與山名入道謀而戰于緬川勝元。然是覺 正以後改字號成賴云々。然未詳其實。依口記之所

近于犯上。而遂歸國。以全共嗣云々。是又臣家私記之

띪

書以假字書故如是。 ときまご三郎殿 けちひこ九郎

叉有

封。其文曰。

此間 たのみいり候。あなかしこ。 がう候て。忠ないたされ候べく候。毎事そなたの事 八月十二日 しんく思やりて候。國中の事は刑部少輔とたん

土岐あけち殿

判形有兹

文曰。 右此 封者。將軍義詮公之台筆也。又有尊氏卿之下

下土岐彦九郎。

右爲勳功之賞。所宛行也者。守先例。可致沙汰之狀 可令早領知尾張國海東左近將監跡事。 如

左馬頭直義卿戰矣。此時光賢賴忠賴重等一家大樂屬 妻木鄉多藝庄等有安堵之御下文也。略而 小紙細字。右之外又賴重祖父伯耆守賴貞 右此判形有釉。此於陳中所賜之台筆也。 觀應二歲二月七日 歲尊氏卿誅其執事師直師秦兄弟。而又與舍弟 巴上三 領知美濃國 不書于此。 通共

賴高從五位下下野守後入道號淨坡

尊氏卿。而名々有戰功也。故其譯如右也云々。

受兄賴重之讓 。而後以讓于賴重子賴篤。故以列于 此

> ifij 書焉耳

中一文曰。 日。同五歲丙午八月三日將軍義詮公有所賜證 延文元歲 一丙申十二月二十三日。及貞治二歲四月廿 文。其

木村。細野。同國多藝之內春木鄉。武藏國人井鄉不入 尾張國海東庄。餘天龍寺美濃國妻木鄉之內笠原中分。曾 月六日讓狀。領掌不可有相違之狀如件。 村地頭職事。任兄民部少輔賴重文和四歲乙未十 判形有效

貞治五歲丙午八月三日 土岐下野入道殿

三歲七月廿五日有應園院殿所賜之證文。又略之。 右延文元歲與貞治二歲之二封者。略之不書。又永德

賴助從五位下美濃守後入道法名不存

受兄賴高之禪。而復讓之賴篤。乃是臣家之嫡 列于此矣,有將軍義滿公之御数書曰。 也 故 D

內此間紙朽而 篇之狀如件。 土岐明智十郎賴篤中美濃國多藝庄內多藝島鄉。 鄉等土越下野事。早止島松而不見。可沙汰 付賴 同

土岐美濃入道殿水六歲十一月廿四 一月廿四日

丽 岐大膳大夫康行。同宮內少輔光名等 右之判形有于轴。 有戰功。故子孫等各全其禄云々。 二歲山名氏之一黨反逆時。賴高。賴助等同氏土 相共屬于將軍

百九十一

等各受武澤

**粮重右近將監號隱岐守** 

賴基為祖。是以下和有證文。賴重者乃是臣家祖賴基長子也。以列于此也。臣家以父賴貞之讓。而復禪于賴貞之孫彥九郎賴重。彥九郎处賴貞之讓。而復禪于賴貞之孫彥九郎賴重。彥九郎此子太郎三郎光賢。同子左近將監賴忠等。皆以受伯

資集伯耆守號土岐九郎

賴貞末子。早世云々。故其傳不詳。

光賢太郎三郎法名元快

下土岐太郎三郎光賢。法名元快。 日大將軍源尊氏卿有所賜之證文。 長子也。是 彼 重子伯 直直孫 香守 以不得不列于此。曆應二年 彦九郎 貞 甥。 賴重 今列 故也。彦九郎乃是臣 于此 典文 受伯 己卯 1.1 父 二月 家祖 貞 之禪 賴

件。 可令早領知美濃國多藝庄內友江吉田地頭職事。 件。

年號 月日

粮忠左近將監未知詳

伯耆守賴貞甥。右近賴重子。

讓其領於賴基之子彦九郎。故列于此。將軍義詮有

所

下土岐左近將監賴忠。 賜之證文曰。

頭職事。 可早颌知 美濃國武義庄內 野所安弘見加藤

右為動功之賞所宛行也者。守先例。可致沙汰之

狀

如

地

件。

**判形有袖。** 

右自觀應至貞治問。履積戰功。故加恩如右

從 Ŧi. 位 下民 部 少 輔 假 名 彦 九 郭 法 名 淨 築

自此

號

·t

胺

H

濃州土

岐

那之內明智鄉。

故

义分分

台筆 つめら すでにはりまの國にうち越てちんをとる處なり。 つくり候てひろう候なる。心得られ候 つになりて、候ほどに。やがて京都へつめらるべく ちごのかみ國 而 11 うよりつめあはせ候て。兵衛督入道直義をちう 於軍族之中。共言如左。 されてちやうりかきかれ候て。こなたよりも 11 事はたの 候べく候。そのむれた心得ら 、て此ごろは。さうなき事 るべ 稱 明] く候。そなたの事はいかうたのみ入て のかたきのこらずうちちらし 乃臣 み入て候。あなかしこ 永權 奥于 此 者也。 たかたきの 有效 れ候 將軍 て。ひと かたに 2 氏 卿 賜

女子 母矢下氏。光春率去後為浪人。有子孫。

其家傳記。幷手家為數代師檀之故。以其素 文。其詳省略之云々。于時 所識之者考之。連大略於一 右系圖因左馬介光春 嫡男正光之命。拾集 慶長八弾月日 軸。情哉傳記闕

波會郡山田住人書之

家之紋水色桔梗華

輕 國正匹位下春宮大進左馬權 贞純親干裔攝津守賴光子

居住攝州溝杭

卷 郭 E

二十

八

HIJ 智

系 圖 明智系圖

清和源氏

國房正四位下信濃守伊豆守

光國從五位下出羽守左衛門尉本師時 或云。土岐氏祖也。不知其實。久安三十二十二卒。年

光信從五 位下出羽守左衞門尉

八十五。

士而候于內裡。此時號出羽判官云々。 岐判官。其論罪何故不知聞其詳矣。保元之亂百騎之 子孫等各號土岐氏。配流土佐國。刺免之後昇進。號土 此人初稱土岐氏。領 知濃州而居于土岐郡云 なっ 故其

光基。從五位下左衛門尉伊賀守伊豆守

或云。保元亂候內裏有之。否未以詳其說也。

光衡美濃守左衞門尉

初守

光行從五位下左衛門尉出

光定從五位下隱岐守號隱岐次郎 爲土岐之惣領

賴貞從五位下伯書守假名孫四郎法名存孝

當時爲土岐之嫡職。光貞四男。母平貞時女。建武 于征夷大將軍源尊氏卿。而屢有軍功。故子孫 曆 應

間

卷

正賴 三男。住于小倭。號堀內

天花寺妻。

舟木左衞門權尉光俊 光十七代 。實者正 賴二男。

舟 木孫 本田氏。早世。 九 郎 光 IE

舟木兵部少輔 孫 九郎遺跡。本田氏 光賴

舟木三郎左 母多賀主水佑女。 衞 門 光 經

堀內次郎左衞 門光 重

小名號 。始號期內。母同光經。 舟木次郎 四郎。永正年中屬神戶具盛之與

光中村掃部助

為羽柴筑前守秀吉與力。後屬氏鄉

堀內次郎右衛門尉光口 女子次郎右衛門妻

附 光經二男。少名號舟木义太郎。 神戶與力也。母同光春。 爲光軍之養子智

女子井上氏妻

重光 母源氏。父去岐阜城之後。奉織田信雄卿。

女子市場某要

舟木左馬介光春 母矢下御所女。信長公破勢州之後。屬蒲生氏鄉。

中村仁左衛門光長 舟木三右衛門光教 母同光春。大河內飢戰死。

卿逝去後。改舟木號中村。屬信雄卿。 其後使蒲生光經別腹之男。實嫡子也。住于中衬谷之故。 具教 氏 鄉

實光教二男。後屬松平家。

三郎

太郎正教

舟木九右衞 州八遺跡。 門

岐左衛門 權尉 光衡

士 岐 左 衞 門 尉 光 行

+: 岐 隱 岐 守 光 ľi

1: 岐 孫 太 郎 貞 親

岐近江 守貞 經

1: 岐 +: 孫 岐 孫 郎 太 賴真 郎 賴 有子孫 員

重

住 出 木右近 真時女。號隱岐孫三郎 心將監賴 從五位下。 屬後醍醐天皇

舟木左近藏 A 賴 本

讚州高松庄。

舟 屬後 木 兵庫大輔 醍醐天皇 賴 夏

舟 木兵庫助賴 尚

卷

郭

B

---

八

舟 木 系

15.1 (k.)

木左衞門 任 IF. 尙

賴夏別腹之男。母高階氏。義詮發向之時。退于勢州

年世 **平屬多藝御所幕下。** 母土岐出羽守賴□女 女。 居城 勢州 志郡 塘 14

貞

次郎兵衛賴

小 名號孫二郎。後圓 力。居城 一志郡小山 融院

御

宇

永和年

中

爲國

司之

賴 則

1: 岐 孫 八 賴治

郡片野。文龜年 中背國 司 被 沒收小山城 退 宇同

賴清

则三 男。天女鼠 與長 野輝 伯 戰死之

孫五 偷嫡男。 即版 爲乙部家之養子。號乙部右馬頭 IE

心時間

IE.

賴

科清原氏。 木左兵 衞 JE 賴

郎 兵衛

百八十七

沒收 光 移 光長 父 松 遺 部 屬 地 光經 一之島 久 III 城 跡 助請仕於氏鄉。氏鄉許之。天正十五 猶幼少。 浦 二百五十石余賜之。時 米邑。 岐者繼仕氏鄉子云。 於四 生氏 遂衰 14 與 。從父弟 天 清 入 。屬蒲生家。賜領 . 庶子三右衞門光教之子 九右衞門。移 鄉。天 道 舍弟中村 閑 Ti 時。茶箋御曹 法名覺了院眞岸善性 翌年氏鄉亦卒。不能世祿。 居 者 百 中村掃部助仕信 森。 士。文祿三年甲午光春歿。葬 依病不能從行。 正十二 。後移于會津 仁左衞門 年光春赦 司信 知千八 含弟 雄 幷從父弟 卿。 尋歿。法名寂 雄 中村仁 城。 百 居 卿。途 免領。秀吉 赦 石。後氏鄉。 光春從 士。時子正 以 一年春其 左循 中 什公 堀 族 村 內 焉。 rh 林 掃 被 後 阳 城

|   | • |
|---|---|
|   |   |
| 1 | 清 |
| 屯 | 和 |
| 見 | 天 |
| E | 皇 |
|   |   |
|   |   |

經 H 福 始 中 眼

多

攝 律 守 賴 光

下 野 守 賴 資

右

馬

頭

賴

國

1: +: 岐 岐 治 左 衞 部 門 丞 尉 國 光國 房

士 岐 H 羽 华沙 官 光信

岐 左 衞 門藏人 光 基

造。當 軍 百 來 備 介 道 。國司 光春 兵討之。 時 時 屢 北 國 本 到 勢諸家皆附 之幕下木造 口 北伊勢為忠戰 具 光經 族 教 兵。馳 卿 入道 賜 信長。 左. nE nH 光 同在 衞 于大 經 0 門 隨 或據今德 與 其 佐 [ay 兵 國 1/3 且 內 十人。 司 康謀 出 單 庫 子 城 。故 叛 于 長 息 敵 木 國 光 左

堀 國 冒 之 政具 次 次男 山 左衛 卿 之末子具 次郎 門尉 匹 郎 (盛。到 光 重者。 于神戶 永 E 郎 年中 與力。稱 園 從

功。具教卿感

1

有功。永祿

十二

夏

中

村

ケ所

為賞

賜。賜

14

藤弓。此

傳

多闕 年

文 以

光經 歸 ~。稱 堀 重 衞 勢州堀內。 之男 一。後屬 HH 光及二 光 内 重甥 又 次 女。 太 其 H 郎 也 即 右 次郎 信 妻乙部 光 光 孝。專爲忠勤。岐 衞 右 門。奉神 Ti 者 兵庫 衙門歿 依 前前 無男 山頂藤 戶藏人 戶 後。舟 子 與 政 令又 11 之女。生 阜城陷。 木左 友 堀 盛 太 內 الا II, 郎 次 走 勇 郎

> 光 井 光 +: 春 氏 令 嫁 基 Ti 光 場 叉 仕 幼 織 女者 Ш 信 從 雄 母 卿 養于光春 寫 扈 從 之嫡男 以 嫡 女 為

介 房 跡 道 弟 卽 我 永 士三騎。城守之間 之拨兵今 左 退。 等。 TE 軍 大 城 祿十二年亂。 J.F. 于堀 獲 右 'nJ 不 介光春者光經之男。母者矢下御所 人後屬 據 後日 自 利 内 德 大河 本 門光 時 内 尾 城 敵兵近 藏 父 內城。 松 族 光春自出 人。長 子同守。 教。於歷 21 1: 光經命家長 光 凡射 來 岐 共 教 老加 次 光春 秋 地 獲 八 合 た 信長 人 戰 月 谷 十六級。父光經 膝 衛門 11 號九 殁 與 1 Ti -11-山 。射殺六 來攻光存。 門櫓射之 郎 八 大 際等 非家 光教 右 敵 П 右 衞 戰。 合 德 有 長吉田 **介守堀** 門 騎敵 HL 戰 光 7 · 獲甲 戰 女 息 并 亦 兵 舍 内 41

舟 木 左 H 介光 春 勇 有 智 謀 國 司 具 教 後

共 此 北 四 時 施 勝 百二十也 今 者 木家之所 長 依之國 命 Æ 兵 賴 某等 云 父 長野平。 11 戰 子 領 賞 進續 并 H 之。 盖 押 强 取 賜 領 戰 勝 弓 小倭谷 數 凡十六鄉。地下 利 射殺 日 於 E 數 時 尚 人。 矣 IF. 所。 賴 敵 國 侍 争 敗 司

智。稱乙部 正賴之嫡男孫五 郎 兵衞 者 住 馬 于 PH 小 郎 倭 以 康 正者。 稱堀 兀 來親族之好 内 爲乙部家之養 孫 介 也。 子

納貢 京 不 氏 次 離傍。殊 郎 教具卿政 中大亂 兵衞 有 舟 九 有 木々字改置 。令光 歲 光 文藝。 有奏聞 俊者 而卒。 具 俊 I 傳 入朝。 事 智 賴 学 之幕 雄 則 之 辩。故 此 此 勅 必 次 時 府。 任 傳多闕文。 命 男。 光俊。 左 皆 國 湘 為家 衙門權尉 有 司 谷 剩 應仁 押 功。 不 ⑪ 知 地 行 年 4 母 奉 不 年 4

云。傳闕文。 云。傳闕文。 早世一孫九郎光正者 左衞門權尉光俊之嫡子。 早世

射殺徒 奈良院 亂 殺 退入城。 A 氏。 有 射 之。 17 光賴 少輔 餘 敵 當 三乎。闕文。 黨池 獲三十餘級 天 本田 奉仕 時 文 光 光賴之弓法。諸人 賴 111 年 兵家木等續入。 晴 某 1/1 者 具 多 弟 光俊 心。其 卿 軍 法名松樹院清 池 有寵 功。田 111 後工 五郎 0 男。 藤 逐 凡 或 兵 莫不感之。天 命近 亂 窗[ 母 衞 戰 生捕之。或 亦 庵淨 者 智幕 殁。 爲將臨陣 依之 船 行 江 城 年 本 0 文 兵 後 多

戰。 置 永融 T 丰 三郎 催 水 舟 故 十二 置 促 佑 左 或 女也 之 H 德 年春 口 持 御 門 有 書 尉 之。依之光經父子分其 命 光 光 經 經 州 則 番 雖 者 每 不 付 不 穩。 度 光賴之嫡 B 智謀 進 0 大 或 庫 m 디 兼備。 願 內 命 勇 男。 廣 石 兵爲 勇猛 母者 見 E 坂 表 親 守 者 具 M 而 彩 爲 弘 院 智 好

六兵衛 紙 料 。內 之。 居之。令奉行領 鄉立 後 野 永 也 和 元 左衞 年 內。 從 門 以坂井前野 佐 御 以家 息 題 是 者 MI 等 吉 始 10 III. 田 為 75 折

岐 守 于 御 賴 左 堀 移之。為國 弟 土 內家 袖 宇 孫 。敵兵赴 自 兵 也。 岐 防乞援。正 應 左衞 號土 幼 衞 出 賴 永 有 尉 為 郎 Ill 。父 年 智 請 14 兵 年 E [ 遂背國 岐 于三 司之與 賴 謀 賴 4 佐 孫二郎。 衞 免死。令退于 和父 子據 尚 者 尉 築城 將 浦 暫 仕 正尚之□男。母 賴 之挑 軍家攻當國 力。 子言滿 盛 在 顯泰卿。此 可 於 時 後圓融院御宇 濃 者 爲 之末 戰 文 州 志郡 賴 龜 國 雅 IF. 同 士 尚 可 孫 郡 卿 1. 3 岐 賴 之次 小山 近 P 所 日 八田 小 片 為 忠勤。 書。 野扶 者 IL 我 排 滿 男。 某 清 城 產 永和 軍 雅 以孫 == 至 持 陣 被沒收 原氏。正 此 稱光 不 咱 大 共 IE 將 洪 倘 H 欧 此 院 郎 年 故

父賴 賴貞 朝 H 氏 本 賴 為 氏 涿 露 是 家 高 也。 以 類 族 卿 領 夏 宮 亦 背 松 有官 宫 後配 重 ľi 通 内 稿 0 時 貞 雖 之政 武家盛 内 候 内 T 朝 管 族 然 篤 重 就 爾院 意 敵 小 州 軍 亦貞 賴 後 之男賴 志於朝家 中賴 務 輔 宜 于賴 也。 舟 諸 一味之志。 配 家 兼以下 則 物 木庄。 不 那 為 時 Mil 有思賞 光貞 人 重 之日。 Ė 夏。 朝敵 女所 春 其 難開家連 天 多 。 且 不立 ~。父祖 為 皇 一代之後 八之子孫 又同 以 外 死。 心之故 生。 之旨 去冬朝 與 高 以 F 御 所 其時 少 隱謀 年九 敵色。建 足 時被殺。其子孫 崇 領 故 賴 0 n 利家合心。後 被 在 舟 胤 光貞 重 北 今背朝家而 之節 為 宣旨 敵 成 有 諸 月 木 條家 落 舟 君 少恨 叛 御 所 氏 於 之子孫土 武 城 水 蓝 湴 教 各 真。 三年 兵庫 始 令誅伐 後 賴 母 之時 忠 本 也。 終 方 5 親 重 者 加加 與 之 虚 春 籠 大 寸. 尊 事 弟 H 祖 新 義 氏 及 剪 于 輔 岐 族 市

氏之養 三瀬 建 姓 改 濃 從 也 重 相 紀 翌 於 數 氏 素意。只遠 城 揚 持 伊 域 年 源 新 度 卿 。所居 稱 之時 於 之際。 此 義 姓 + 文 稱 0 H 舟木 然非其 子 兵。 子智。 為 岐 和 居之。延文 義 瓶 以勢 志郡 孫 情 0 庄 元 與。 不 賴 賴 時 賴 0 母高 年賴 火 原 命屬 尚 難。欲達父 夏父子不得 州 夏謂賴 依 有嗣其家之意。故 繁昌。 誠 堀 供 然有 心。 大河 應父命 之有 先祖之所任 內移之。 夏 奉 階 11/3 一族土岐家。賴 以別腹 0 再 氏 賴 要害 故 故 觀 尚曰。我今 知 心越 ि 尚 不繼其家。途解官 尊氏 應 其 加 諫 之 \_ 其 攻 IL 隱謀 能野 子兵 本意 足利家發 20 入卵大將 m 地 為 年密窺鎌倉 售 也 収 跡 且 者 赴 而已。 故 庫 方大 為朝 之。 叙從 給 國 普 勢州多 尚 助 賴 計 拜 司 貞 兵于 夏不 4 曾 賴 敵 將 賀 汝早退。 H 遠 為 治 家 為 尚 位下 一。通 一之時 一藝郡 攝 之 全 兩 復 清 移 宫 本 原 美 H 陣

系 圖

賴 世刑部少 詮賴流 衛門尉 輔號

賴益 號萱野左京大夫美濃守歌人號興善院

之康

右馬權

頭

光兼伊賀守 寺 持

成 賴 號瑞龍

文和二於吉田河原討 三河守 悪五郎

康貞

土岐七郎藏 人左近將監

輔

水 元八六夜依參會御幸致狼藉。於六條

氏 光 爲子號今峯 下左馬 助 仁木義長

光 明 外山 遠江

持 益 號 派承國

兼

政房

直 氏宮內少 於直 宮內少輔

河 原 被

誅

外山 賴近 忠駿河守 江守

賴銀 賴 明 法名道 岐 識遁 郎 世

元亨年飢依爲宮方。六波羅下知山〔點〕

本時

綱誅

賴古從 五下 源太夫十郎太郎

賴孝 十郎二 郎左衛

舟木氏系圖

津守賴 從五 加 母者平貞時女也。少名號隱岐孫三郎。是舟木 也 權之時。於濃州江州等 職。至 位 幕紋 光十代之後胤。土 F 右近將監源賴重者。鎮守府將軍 後醍醐院御字蒙 九中桔梗也。 花園院 賜 岐隱岐守光貞之男。 甸 宣 知。且 御宇 F C 命 。北條家 伊 勢國 帅支 協

百八十

國盛

又三郎



光朝後野八郎

光仲號三栗五郎

į.

賴

隆彦三

駆

良盛大貳房

光純

同

九郎

和類清 田島 榖 賴康昇殿右馬頭 日出家。法名善忠。建德寺。 滿 康 1.1 岐 貞 行 六 號島田伊與守 大膳大夫實賴雄子 郎

也

賴 轁 兼號明 號揖斐 **新智二郎號** 人出 下野入道 羽 入道

康

政

大膳

大夫

持賴

建村: 智明 光忠同

光經局二郎

重

光

同

光盛同三郎

胤國勢州守護代隱 親隱岐孫太郎 越过三郎

國隱岐太郎早

111

依搦進惡黨人讃

岐

+ 郎

任隱岐守。

岐五郎從五下隱岐守

定

師 經難 親號原彦

貞

屋

土岐藏人 郎

賴員隱岐 孫 郎

貞 秀同近 蜂屋 江守

光經 修理大夫

光房

兵庫

大輔

師實原孫二郎

經修理亮 酸 河 宇

稻 页 同孫二郎伯耆守 母不貞時女。號船木。 貞秀土居遠江守 土岐惣領。 賴 歌 人。 法名存孝。

號定林寺。

同孫三

即從五下右近將監

百七十九

第 百 \_ +

卷

八

土 岐 系

圖

1: 岐

賴重帶刀長 重定右馬 仲政 雅樂助 助

定信陸奥守 信家右馬大夫

信仲武 者所

壽永二十一十

九討死

經家源 三郎

信光十郎入海死 重信源三郎信家同時討死

國房界殿正四下治部承伊豆信濃等守

光國從五上左衞門尉出初守

木工大夫正中女。

光信從五上出羽守左衞門尉號 左衞門尉家實女。

光基出羽冠者從 住美濃國。母藤原佐實女。 五上伊賀守左衞門

尉

光季伊賀判官 光領號土岐左衞門藏人從五下美濃守

光長。從五下出羽判官伯耆守左衞門尉 承久京都合戰散。

使 光經帶刀左衛門尉

元曆元法住寺合戰。父子討死

光保昇殿從五下左衛門尉 光義判官代出冠者 從五下相摸守

光重出羽藏人

母同 賴綱。

師

滿隆 從九下中務水



母

河源齊賴

女。昇殿

歌人。父同

自害

宗綱從五下左衞門尉

父同時自害。

四使 万國 號多田從四 上下 野守左衞門 尉

行國從四下佐渡守殿下勾當

配佐渡國。

賴 盛從五下礦津守

母掃部助行高

女。

朝實多田二郎 行綱八條院藏人正五下伯書守 多田。倉垣等祖。配安房國

垣倉田多

高賴手島冠者多 野問律師先祖。 田 郎

仲政堀川院藏人從五上兵庫頭 昇殿。歌人。母小一條院 女房中納言局。號 下理守 馬場

塩馬

賴政右京權大夫從三位 兵 庫 頭

昇殿 六歲卒。母勘解由次官藤原友實女。 。歌人。治承三六十五出家。法名賴圖。七十

仲綱 T. 五下伊 豆守

> 報網從五下左衞門尉號源太夫判官 有綱左衞門尉

祕 大內守護。 父同自害。 兼從五下藏人

女子歌人二條院讃岐

賴茂昇殿右馬 權 頭 IF. 五

下

賴 政所家司。連署人衆 氏土岐祖

宗賴 兵庫 頭 圖小 隸

賴

行小國源藏人大夫從

五

F

賴連 小國住越後國三郎



豫守

賴宗六郎伊 賴 世 刑部少輔 美濃守

賴益 左京二郎美濃守

成 賴 左京二郎美濃守

政房美濃守左京次郎

賴藝次郎美濃守左京大大

美濃沒路。往甲州寄食武田信玄。 天正十年卒。法名龍岳宗藝。家臣齋藤山城守 反逆 m

賴 次次郎號見松

賴勝左 馬 助 從 Ti. F

大坂之役兩度供 內匠

奉

賴義 仕于秀忠公。家光公

賴 成 大學

## 賴元越 前守法名道龍

頭書云。事秀吉公。庚子之後事東照 屬武田信玄勝賴。慶長十三年十川十 公公 九日卒。

### 持益 iti Œ

生於泉州。寬永十七年四 月廿八日卒。法名大德。

賴長主水

仕于秀忠公。宋光公。

### 賴 次

卒。年七十矣。法名南陽院宗卜居士。 其後謁東照公。 國亡赴和州多聞城。屬松永久秀。其後謁豐臣太閤。 慶長十九年十一月十日 於山州伏見

### 賴勝

養于赤松氏在而播州云。 同其出身之故。以獅子劔賜賴勝。齊村者賴政之後也。 獅子王劔在播州人齊村左兵衛家。庚子之役齊村黨石 生于和州。與父同謁東照公。尋事台德公。初源賴政之 三成。以故東照公誅之。籍沒其家。以土岐氏與賴政

光建 光親揖裴五郎

名文關宗源。

某號大須

某號梅戶

光蓮鶯巢市正

賴充二郎

賴香八郎

賴大土岐二郎號南陽院

賴古齊藤外記

和勝左馬

賴直內匠

賴高九左衞門縫殿助

**践。法名宗璟玉峯。** 天文十六年十一月十七日於神戶渡船中討死。二十四

您 37 Ľi 二十八 1: 岐 系 F2.

土岐系圖

持益

以淺羽氏家藏本寫之

女子初木曾室後山名室

女子土肥室

女子朝倉室

光質上岐元祖

光行判官 光定隱岐守

賴貞伯書守

百七十三

賴古 源大夫 卷 從 Ŧī. 位 下土 岐 千 郎 太郎 系 圖

賴篤 賴 孝 1-1-:1: ĮĮ. 岐 + 郎 即藏 人左兵衛

尉

國 寫十郎

賴 秋 イ作頼重 六郭式部少は 輔 賴 秀七郎

賴弘

政 本作賴高。而 宣。光重子光兼者三代系譜。光重者文明 有其子光高。如今光高子十郎 時人。 光 重。

賴定

4賴

尚

E

總介

光 國監物助

賴典兵部少輔

光 秀明智日 向守

賴 明上 總介

定 文十一 年賴藝美濃沒落時討死

> 定政管沼藤三是 也

郎左京大夫美濃守

持益二 

成賴次郎美濃守左京 大夫

日卒。法名宗安。號瑞龍寺。道號國文。 將軍家大將拜賀之時供奉後陣。明應六年丁巳四

月三

賴房土岐九郎 政房美濃守號承陸寺法名宗壽海雲法印 永正十六年六月十 六日於米田死。年五十三。

瑞 護

妙守安國寺 元房土岐彌九郎

貞延對松軒 應九年六月於城

田寺自書。

女子

賴重大桑

賴長大桑尾張守

程遠彈正少弼藏人左近將監土岐七 年八月六日夜於樋口東洞院令參會御幸。建武曆應比。賜土岐惣領職。為美濃守護。 郎 依及狼

氏光號今半右馬頭孫二郎兵部少輔

藉。同

年十二月一日被召上討了。

康遠 賴豐土岐

光明外山遠江守

一颗近江 施遠 守

賴近江守 持 康中粉少輔

滿

賴美

氏直穗保

卷

第 H

+ 八

土

酸

系

局

賴 長小柿

光賴北方 光政令拳駿河守

賴重 號明智彦九郎 賴澄彦十郎

賴助

賴兼。日明智二郎。下野守。號下野入道。賴願。仍為六波羅下知。山本九郎時綱討之。 也。

元弘年中奉與後醍醐院御隱謀。爲其最之由

上岐十郎太平記作賴貞誤

也

。仍為六波羅下知。山本九郎時綱討之。

或日 讒 賴仲土岐八郎攝津守號麻生

賴里福光藏人 觀應三年五月討死。 明土岐兵庫頭爛十郎

女子

賴基土岐九郎 刑部大輔賴康妻。

似平宗賴女。

光行駿河守 賴道荒川

百七十

卷

賴近下不

賴益三州植村祖刑部

善康 田中中 務

慶益揖斐

賴人則松民部少輔

賴益號資津左京大夫 益世則松治部少輔

軍家感之。補任美濃守。数ケ度亡敵。將於尼州古井。濃州高桑幷牧城等。数ケ度亡敵。將 益豐民部

賴音西鄉上總介 賴兼大須三郎

光鄉西鄉伊豆守

光氣洲原伊勢守 之康蠶巢右馬頭

賴名駿河守 僧禪居卷

賴鄉田原 賴綿尾張守

益俊寺號甘露

康政

號世保右馬助。 。道號文岩。號勝善院。九月十四日卒。 大膳 大夫。 領伊豫守護職。法名

月十六日於大和國自殺。道號春岩。號龍源 寺。寺在勢州 大膳大夫。刑部少輔。依將軍命。永享年中五

國康民部少輔 政賴孫五郎

滿康 刑部 人輔

女子宮內少輔詮直妻

預 作號揖裝出羽守藏人法名祐禪號大興寺

**於賴揖裴讃岐守使左衞門尉** 光詮深坂治部少輔

行人山尾民部少輔

卷

郭

百

-1

八

土

岐 系 圖

持 康孫二郎

女子

直氏 今川伊豫入道了俊妻。

伊豫守。 14

宮內少輔。法名信慶。康曆二年十一月十

门儿死。

益賴中務少輔

光名號稻木兵部少輔

滿貞號島田伊豫守 與惣領康行不和之後。附今川了俊下向駿州

五郎

住島田。

居

滿名島田 居住遠州。後住勢州

滿清小五郎

滿平號美作田三郎 於勢州屬持賴。永享年中持賴同時自害

道守僧

滿直

# 監。藏人。號船木

討事。 促山城 微震謀蒙宣 左近 賜錦院 藏人。孫 誇。出家。法名春蓮。 《山城國軍勢。為大將軍可誅伐之旨私之惣御隱謀露顯了。就新田義貞以家宣旨。率與同之。後語妻。令告武、人。孫十郎藏人。左近將監。後醍醐 建武三年九月十七日蒙台命。 下家院 0 此自追之依

### 賴 夏

光時次郎 判 官

### 光 清 表 作 太郎

光房肥 田 次 H

### 光 忠签毛三郎

宗安近江守

### 光經修理大夫 益季近江守

滿光兵部

光吉大島

大輔

## 康光

# 康保藏人

高 賴 賴 直 土岐小太郎 土 岐二郎法名妙 光

道 一龍宮內 卿 律 師

賴衡藏人右兵衞尉 础 同 賴直。 士 岐 四 郎 童 名

土

用

Ŧ.

周 母同賴直 崔墨 股八郎出家後號兵 。賴遠逝去之後。給大將軍 部 卿 律 師 命。 發 向 信州。

州管生寺。曆應三年九月朔日籠願書。子今有 、六年 土岐六郎法名善孝號瑞岩寺始號賴 芥河。六月一日卒 在國。被 召自 伊 豫國 赴 洛 途 中 宗後改 Thi 感 痢 之。 名 疾

於

家。法名善思。嘉慶元年十二月廿五日於瑞岩寺卒。 監。賴遠 昇殿。大膳 七十。號建德寺。 死去之後 大夫。 。從四 領三ケ國 位 下。刑 延文三年五月 部 小 輔 殿 人。左近 7朔山 出

## 康行

實父賴雄。本名義行。人膳大夫。部刑大輔 法 名

卷 约 百 --十八 1 岐 系

圖

光經修理人大幡頭崎城主

人江久尻四郎

貞

秀蜂屋近江守

康光新藏人法名澄湖康政養子 滿 房兵庫大輔

憲秀修理亮

常州居住。法名永柏

景秀美作守法名善久

印親號原產次郎

貞房善忠養子

師實

一諸世掃部助 賴 經修理亮號土居 行秀大井遠江守

直 世右京進

光次太郎 光久

貞秀土居遠江守

房氏

賴旨右馬允

氏心

師秀越後守原綱次郎

景成美作守法名常時 治賴美作守法名道珊

治英

天正年中常陸國江戶崎城主。

賴貞土岐隱畯孫二郎伯耆宇 孝。曆應二年二月二十二日卒。號定林寺。 歌人。弓馬上手。母同定親。不貞時女也。出家。法名存

賴重重或作久 母同定親。隱岐孫三郎。從五位下。右衞門。右近將

滿秀民部少輔

秀成刑部 州常州上總三所之土岐元祖。法名常瑞 信州信田庄等領。 少輔 上杉房州相伴下向關

東居住。信

卷

女

國預號饗庭濃州土岐彌太郎

母判官代國衡女。

國 毌 別府三郎行兼妻 信饗庭孫太三八郎 小笠原十郎三郎女

國機號小彈正小彈正次郎

國親同孫二郎 國家小彈正次郎太郎

國行號八居三郎 國清八居三郎太郎

里見十郎藏人為宗妻。

光氏土岐三郎

光員同六郎

國義 光家土岐七郎 同四 郎

本光貞

進惡黨讃岐十郎。任隱岐守。惣領。出家。法名定光。號問干藥介賴胤女也。土岐隱岐守。從五位下。佚追捕搦 興源寺。寺在伊豫國在原村。 母干葉介賴胤 女也。土岐隱岐守。從五位下。佚追捕

國時 隱岐太郎 早 世

國 **經經**數 彌太郎

同 Ti 郎

貞賴

賴為同酬 五郎鹽岐守

國 貞 /編太郎

光方隱岐太郎三郎

胤 伊 國 勢國守護代。

隱岐三

郎

泰國繼岐二郎太郎

親隱岐孫太郎蜂屋原之祖號蜂屋

母平貞時女。出家。法名鏡圓。左京大夫時村合戰前馳 **嘉元三年四月也。** 

貞經土歧藏人近江守兵衞尉

賴員安房守際收孫四二不 郎

-慈房石谷三郎 國宗 國 賴衡 親領 國 國 國 國 或 國行三河守太郎號猴子 定氏深澤五 成歲人 氏則官代 基 賴實 泰同二郎 賴 同餘 同三郎 数號氣良土岐伯耆十郎藏人左近將監 桐原芝居大竹和田元祖 同十郎法名阿念 三郎 郎 同 又太郎出家川 義氏石谷五郎 賴久 觀 光俊號饗庭土岐次郎 國綱土岐二郎太郎出家妙 國定太郎號尾里 國純 光繼號郡家 一戶田房 國實孫二郎號萩原 賴蔭八郎美濃守號郡戶法名道晓 多治見 圓宗跡相續。 母恒富藏人重氏太。 國長 國成 女子 孫太郎國信妻。 母甲斐澤兵衛入道女 國 土岐又(孫人)太郎 上收孫四郎 義 土岐懶太郎 同孫太郎 義 子孫出于下

卷

第

百

\_

十八八

土岐系圖

百六十五

百六十四

光長

光經早世

光忠

光 秀伊 賀 四 郎

國 光伊

賀

又

Ŧi.

溷

光枝 行

光清淺野太郎

光房淺野二郎

光保 淺野孫 EK

重 有光淺野彦六 光 光淺野五郎 淺野二 郎 太郎或作光清子

光時一作網淺野 岐判官。號淺野判官。鎌倉寶朝將軍近仕。 後鳥羽院西面。又同判官代。出羽守。使。左衞門尉。土 六條院判官代。使。左衞門尉 二郎

> 光忠凌野三郎 光 顯智山門阿闍梨 心能淺野三 郎 太邓

國盛 良盛大貳房 叉三 郎

賴 隆 彦三 郎

母平松孫太郎資弘女。

光朝 光仲號三栗五郎 淺野 八 郎

光純 顯意山門上座 淺野九郎

國衡判官代又號淺野土岐 E 智山權律師

太郎

國材判官代同又太郎

第 卷 百二 十八八 1:

lin

光 經 帶 万 使 左 衛門尉 月九日

法住寺合戰 為御所方。父

光衡土岐左衛門藏人 爲光基子相續。

光房八條院藏人

光助出初守 住越中國長澤。號長澤。 光氏藏人

光國伊豆守 從 Hi. 位 1.

光義出羽冠者判官代

光海號高井四郎

光有 高井判官代

國時出羽冠者

光俊

俊基高松院藏人

光經高井二郎

骸 果

國憲內匠助

信保出初守六郎

女子

八幡宗清法印妻。

保親勾當六郎

光定高松院藏人

赖季

光衡

實父光長也。爲光基子相續。母官能夠女。自川局。號上岐左衞門。嚴人。美濃守。從五位下。郡戶判官代

光行

賴基

號伊賀藏人。後白河院藏人。為清盛被誅

光朝

陽明門院藏人。

光 胤號伊賀彌五郎

百六十三

卷

景保

季繼 兼 來綱左衛門尉

祐繼

俊兼

源全 爲光保子。多田禪師

實忠從五 位下攝津 宇

市忠從五位下

仲 信 忠右馬助備後守民部少輔式部坐院判官代

仲行 從四 位下刑部少輔左近将監左衛門尉

仲 仲 信藏人 實非藏人但馬守

中機藏人實 八仲忠子

> 行 政藏人

仲 資 治部大輔藏人大膳大夫

11/1 仲秀藏人

**广真**右馬助

光重出羽 光基 藤原佐實女。保元亂候內裏 藏人為仲正子

藏人從五位下伊賀守伊豆守

使左衛門叙習

光定非藏人從五位下

光具判官

光長

八日相具木曾義仲令入洛。同年八月廿五 位下。叙留。使。左衞門尉。 母右衛門尉清俊女。 配流伊豆國。 依賴朝與力也。壽永 出羽守 養和元年 。伊 豫守。 三月十六日 伯 二年 七月 任

母兵部大夫橋通清女。右馬助。帶刀。右衞門尉。國長——

守。義仲合戰。海門局時討死了。

光廣

快全大僧都

定瑜法印

宗 後自河。後鳥羽。後高倉三代御讀經者。能讀人。 嚴權律師

加賀守。從五位下。

賴任

明圓

光圆

門尉。久安三年十二月十二日卒。年八十五。 母奎大夫正中女。本名師時。出羽守。從五位 上。 左衛

光俊

從五位下。

相摸守。左衛門尉。

光信

居濃州土岐邑。因以土岐爲氏。母左衞門尉家寶女。號

卷 第 H -+ 八

土 岐 系 [follows

光成

號土

門尉叙留。大治五年配流土左國。被召返之後昇進。世土岐伯耆守。出羽守。號出羽判官。從五位上。使。左衞

左判官。鳥羽院四天王其一也。保安元年十一月

日卒。年六十四。

光綱

母神祇大副輔清女。昇殿。出雲守。從五位下。使。

左衛門尉。平治胤黨信賴卿。 配流薩摩國。於川尻被誅了。

永曆元年十一月坐事

本田。坐事配流。於途中自害。 伯耆備後守。從四位下。叙留左衞門尉。昇殿。號

光盛大學助

女子 後島羽院上左局。

宗保左衛門尉

保長筑後守 俊玄大進上座

左兵衞尉。

師光八男本名國仲 保。。母尾張守仲清女也。從五位下。信濃相摸守。次國

質俊 藏人所雜色。

滿隆

盛實本名憲之

從五位下。中務丞。

綱光

從五位下。但馬權守。號福島權守。

大監物。為藤原成光子。改姓。光國

光義福島太郎改重光

重光

惟光

福島判官代。

隆綱

六條宮侍長。

福島藏人。上西門院藏人。

東一條院藏人。從五位下。河內守。

正經 靜快大夫律師

寬實

圓宗寺執行法印。相摸法橋。

俊光

無官相人。實滿隆子。爲舍兄子。

智俊寺阿闍梨

寬快大僧都

# 系圖部廿三

# 清和天皇

土岐系圖

貞純親王桃園親王

## 經基六孫王

滿仲

鎮守府將軍。寬和二年十一月廿四日出家。多田新發 意滿慶。長德三年八月廿七日於山門中堂卒。

賴光

下。冷泉院判官代。中宮進。眷宮亮。內嚴極勞。左兵衞下。冷泉院判官代。中宮進。眷宮亮。內嚴極勞。左兵衞 母近江守源後朝臣女也。左馬權頭。內藏頭。正四

卷第百二十八

土岐系

尉。兵衞丞。治安元年七月廿四日卒。

賴國

母伊豫守藤原元平女。攝津紀伊伯耆讃岐下總等守。 三河權守。文章生。正四位下。皇后宮大進。天喜六年

國房 信濃土佐伊豆伊豫等守。治部丞。歌人。陸奥守。使。大

賴仲 夫尉。美濃七耶。正四位下。

土佐守。藏人。

仲基

雅樂助。

百五十九

朝政 右衛門佐北條時政 聟.

朝信小野三郎

惟 正時木工 助

信治左近將監從五位下 惟忠藏人

氏治竹內大夫

仲治屬久我殿民部丞

清治竹內右衛門尉

重治竹內

文明[報]六年四月十三日從五位下。

應永二十九年十二月十八 從四位下。

基治

長德四年四月六日從四[延熙] 位下。

秀治

天文八年七月九日 正四 位下。民部大輔

內

季治宮

歲。法名真滴。元龜二年九月十八日於近江國橫死。五五日正三位。四十五歲。同十年十月九日出家。五十年正月依大樹御執奏加堂上。四十三歲。同五年正月永正四年十一月十二日從五位下。宮內少輔。永祿三 十四歲。依武命也。

長治

正三位。天正十年四月七日卒。五十一歲。元龜七年十二月三十日從五位上。左兵衞佐。刑部卿。

慶長三年十一月一日藏人。

俊治竹內殿

田之利。 復舊。 担没 巡見兩州。以放堤之事示論雲八郎。閏二月四 副大島雲八郎。十四日與伊勢守。雲八郎共出 座間。諸老臣候焉。乃開繪圖 。諸民困窮。 同七年二月三日再承可赴兩州之命。 拜謁。辱承 々。言上曰。若强 是七年二月三日再承可赴兩州之一命。且被差開之而無益。宜止開田之事。放利根川堤而民國第。 台命曰。黎民困窮。則縱有幾多新民國第。 月二十 H 歸 府。 其後諸老議定。而開田之 丽 日韓 部 江府。 所

### 宗重

東兩人皆被禁錮。

治元年戊戌八月十二日始拜謁 之名。改甚兵衞尉。母佐藤 慕祖父之名。呼左吉。正保 為右衞門尉滕原可成女。萬七三年丙戌生于江戶。後嗣父

家綱公。 家紋追洲流。

竹 內系圖平費

貞純親王

卷

第 百 ---

+

七

竹 內

(61)

清和天皇

經基

賴 信

滿

仲

賴

義

義光

義業相換 盛義平質冠者 学

義信平賀四部 郎 從 五位下

修 理

大夫

惟信藏人 義人內太郎

惟親

承久亂之後配流

百五十七

行之。兩年之交日夜勵力終功。拜受時 堂。慈眼大師 影 党堂之 台 命。宗 雪 服 承 仰 同 年丁 登 111 丑奉

E 裝。宗雪步行而 日。江戶御城內 終其功矣。冬十二月歸江戶。 **废店。乃鑿川劈嚴。** 暇。拜受黃金。宗雪直到彼地。 同三年庚寅秋。勢州鈴鹿之驛。幷關中登降之兩坂。並 源家綱公始 门十 瀨堤堰。為洪水所毀。而 四日。降台令。以宗雪爲奉行修治之。廼賜 紅葉山 哲不雕 于山 夷陵填壑。日々指廳數于民卒。以直到彼地。 屢相其攸。 易其地而改1令。以宗雲爲奉行修治之。 廼賜官 光 御輿。時々 城下之時。群臣各振供奉 往來太製。 承應二年癸巳六月九 辱預 同 四年辛卯 脂 眄。

東照宮 蒯

台德院御佛殿 造 替

大猷院殿御 廟成功也 三年九月九日 佛 殿斯曹。宗雪蒙 叙從五位下。任美 仰奉行之。越年 濃守。賜黃金 時 俱 服 成

寅二月八日召 殿旨。凡每有 宗 公之命。 雪宅 年丁酉三月十四 一月十五日 越侍從信綱。忍侍從忠秋。小田原侍從正則 地之狹 改造 公命。執事各列座示論之。 改美濃守號若狹守。 。別替陽廣 天樹院殿及 山。承 輸添 理 黄 院 金。

殿大宅

前

橋少

。以宗雪定爲管作奉行。欽 奉

寬文

年

T

力。時日不怠可勤之。勉哉 。平伏少退于 彼邪徒為國 家 御前。 大害。 440 時可 其礼 命 醫 E 盐 以 微 汝 密。 不 HK BI 蘇 不 妈 戏

同四年 甲辰四月十日召于

丈給 御座間 111 新 梨郡法光寺乃破壞。乃從彼山迎之於江戶。 m 三端。同五年乙巳秋。聞先祖義定之影像在甲 。仰曰。 修飾。以返送于山。 日々能盡奉公之勞。其感 心不漫。 轍令工 乃賜

感慨。因詳記之別錄。 觀舊館之地。七山之城壘。而歸語之。宗雪聞之。倍有 或某支孫。或某曾孫也。八幡山若于社頭矻立有之。巡 紀州保田莊。考問 其年曾使家士花 添高野山 mi 先 院。甲陽法光寺。勢州山田神主宅。此皆依 寺及釋迦院。又各一通納于洛東禪林寺。 累世舊墳在紀州高野山。故家譜一卷收置 聯刻自義定迨嗣子。宗雪字名法號。爲不忘其古也。 是慶安四年辛卯某川於高野山。宗雪新樹石碑三。 故士卒未忘舊恩者。獨有五十餘人。 釋迦院門侶 吉祥院 愛完 有山 高 泉秀遺 也 赚 膈

每暇開卷不倦 端。嫌忌邪說。頃年公務事繁。不遑讀書。然不忘于心。 宗雪平生尊信儒風。好讀四書。手寫五經訓點。 。甚排異

寬文六年九月六日 總州。 直承 可接檢新田 印章。 上意。賜 二十九日首途。與伊勢守 老臣 開發事遂否。同 奉旨曰。宗雪與高木伊 数黃金時 服 + 共着御紋。且 11 巡 見兩州 勢守 召於 賜

义不田治部少輔三成寄奉書日。

尙以いそぎ 御上候 様にと存。わざと飛脚 te 遣 申

宿可申候。恐々謹言。 間。とても御醴に御のぼり可在之候條。直に可相 色折紙遺し度候へども。 候。右之外に金子壹枚非御帷子一つ被遣之候。彼二 折紙被成御渡 吉より丹州之内にて三千石可被遣之由候て。我 態以飛脚申入候。仍其方今度無比類御手柄に付。 急に御禮に御上候べ 右之分我等に可申遣之由候條。如 く候。然ば大坂にて我等御 飛脚にてハ大事の事に候 此

六月七日 櫻井左吉殿

石田左吉判

又大和 和泉衆其方引廻 大納言秀俊卿寄小折簡日。 陳普請等。堅可申付者也

人々御中

櫻井和泉守殿

秀俊判

後叉開 家 一卒。乃贈予狀曰。

之事合相談。可然模可申付候。謹言。 和泉守相果候由。絕言語候。小堀新介養越候間。

三月廿九日 堂佐渡守殿

吉殿

又有恩惠。 家一 母井娘 於和州十 市 郡 賜 食

朱印狀日。

下之訖。全可令領 和州十市郡新堂村內百九石三斗 知也 九升事。爲堪忍分被

慶長元年八月十六日

即

于家。 右書狀依家一無實男子。悉親附娘子。故傳宗雪。今在 櫻井和泉母同風 秀吉公所賜之腰劔亦傳在于家。 元和元年

乙卯三 源家康公。乃蒙 源秀忠公御上洛時。奉從台駕。同五年已未。同 同三年丙辰 月十八日宗雪始拜謁 鈞命。領父遺跡本地如元。時四歲 九年癸

重兩都內。改賜三千五百斛 秀忠公御上洛時 供奉。 亢 和五 地 年丁未於勢州阿野三

寬永三年丙寅。 同十一年甲戌

宗雪奉行之。 造替江戶增上寺 源家光公御上洛。宗雪供奉。其後每 同十七年庚辰江戶城內 正保四年丁亥七月十二日有 御寶藏營作。承 御入洛奉從台 上命。

台德院殿靈廟。

之。以明年正月廿四日正當 東照宮御廟殿。及本堂。山門。南北兩門。使宗雪奉行

慶安元年丙子六月八日有營築、下野國 台德院殿十七回諱。乃有此大營也。且鑄改樓鐘。及 前器物悉改造之。御諱辰以前皆成。時賜黃金時服。 日光常行堂

卷

#### 保 田 左

#### 則宗蓝 兵 衞尉

伊 門尉 依 州 名 長盛寄奉書二通日 秀吉公命 04 濃 紀州保 城 主。什豐臣秀吉公。文禄 田莊。以知舊領也。 增 元 田年

承 方より中遺族に付而 恐々謹 定而 以御 近日可有御歸陣候間。 申付候はん由 皆々より其段 候 申属。被打入 つれ 萬々以面 ば(共イ)。 可 申 候 此

月十日 保田甚兵衛

> 右 判

增

態申入 候。貴所知行分之儀堅被申付。悉出させらるべく候。 な。わきざし。武具かりの儀被仰出候條。則奉行申 野崎新平。中井左馬之助申含條。不能巨細候 候。山地村悉被討果埼明候上にて。 國 中 か 付 7:

九月十三日

圳

理亮到柳瀨表罷出之。爲可及一戰。

心懸深二付而。早懸着。

於秀吉眼前合

馬

懸二

馳向候

保 田甚兵衛殿

文祿元年 州追分。始拜謁 故赴與州最上。 慶長 三年秀吉公聽時遺 秀吉公將征朝鮮赴 十一年两午九月從最上來 言而賜腰 肥前 名護屋。 觚 英格家吉の 因屬

大學西字快惶惶或作為

陽卒。歲四十六。葬于東山禪林寺。號

元亨院雪貞利

台

為御使番

而勤難波之役。同年十二月四

H

於

洛

同十九年甲寅十月二日蒙

而賜帷子於諸卒。

於舊領保田

正莊賜

江 州水口

御

承

三千五百石。使小堀遠江守政

。慶長年中

有上命。築丹波篠山

城 郭時。為

上使往

1

寂。號無阿彌。 高野山遊(為1)王院住持。 慶長元年 丙申六月 五日

#### 宗雪樓 兵 衞

之戰先登。因賜感狀曰。 宗。法號幸榮院賀兵壽慶大姉。 慶長十八年 今度三七殿依謀叛。濃州大柿二合着陳候處。 和泉守。有口宜案。 女。幼而離父。是以藤堂佐渡守高虎養之。長而後嫁 ・壬子生 于駿 仕秀吉公屢有軍忠。從江州柳 母櫻井 家一 叙從五位下。 柴田 任

天正十二六月五日 依 。可被領知者也。仍如件

無比類候條。爲褒美。以丹波內三千石宛

行訖。蜀

櫻井佐吉殿

義定遠江

等討取之云々。創建甲陽山梨郡高橋山法光寺為願主 壽永三年甲辰二月七日屬 始稱安田 **谷進戰**。 家紋追洲流 但馬前司經正。能登守教經。備中守師盛 郎 源賴朝 卿。恩惠甚 源九郎義經之指麾。而到

三郎遠江守

忠光 三郎兵衞尉

忠則太郎兵衞尉

忠宗安田太郎

號從此始。法名安道。 領紀州在田郡保田莊。故改安田號保田。當家保田之

宗重權 H

十六葉唐菊御紋。是周回祿之忠功也。 二川卒。歲九十五。法名宗傳 急。宗重率士卒到禁中速救之。時叙三位。任中將。 住紀州在田郡湯透城。 傳聞。 文永年中禁裡回祿 建武元年正月 事 賜

## 五郎右 衛門尉

住紀州久原土居城 法 名宗慶。

重高叉五郎

住紀州久原土居城。法 名宗玄。

宗定五郎兵衛尉

領父跡。本地如元。法名庭柏

定弘太郎兵衞尉

十七。法名治道。 明應元年壬子二月八日卒。歲八

長宗山城守

住紀州在田郡 二十二年癸丑八月三日卒 七山城。 爲畠山左衛門佐卜山 。歲八十二。法名宗隆。 天文

知宗佐介

久六郎後叙從五位下。任備前守。 之事。柴田被遂相談。馳走不可有油斷候。恐々謹言 此中被钩候城。 領紀州保田莊及河州錦部郡。養佐久間久六郎爲子。 通忠志於平信長公。是以預感狀日 彌堅固に可被申付儀事要候。 书清

信長御朱印

百五十三

四月廿一日

郭 ñ + -6 保 H 系 [51]

卷

系 [1,2] [H]

卷

正忠吉兵衛 女子堀三六郎妻 母津田平左衞門平正方女。

母同。

女子中根平十郎妻 母同。

女子折井瀬兵衛妻 母同。

正吉源左衛門

正勝十兵衛 方賴十郎左衛門

女子堀田上野介家士稻葉兵部妻 女子長谷川三衛門妻

保田系圖改保田後

源 姓

清和天皇 經基王 貞純 親王

賴義

賴信

義光

清光

滿仲

義清

正十三年九五十月七日卒。法名法善。兄信友無嗣。因繼其家。仕信玄勝賴。然 後仕 神君。天

時 秋山平十 郎法名日相

虎康秋山越前守 天正十六年六月廿三日 政時 於甲州切 腹 法 名 日陽

女子法名日善 七年

慶長

六月十

七日卒。八十四

。法名日樂

信和伯耆守

州屬長尾。住鉢形。 輪賓 揆蜂起 一時退 मा 州。 到 上

武田 刑部大夫信昌合戰退甲州。牢人住鉢形。屬 長

盛吉秋山 曹 後守

亦移上州淨法寺城。屬上杉憲政。武州四方(5~)田領主。住武州御嶽城,

某秋山藤左衞門 住上州奉(黑人)岸。

卷

第

首

+

-1:

秋 11

系

屬

盛忠秋山九五 郎左衛門

**某**秋山六左衞門住淨法寺

關補和 尚

小畑村寶積 寺十六世。

盛次秋山八兵衞

昌秀秋山平左衞門

女子名都摩 元和九年正 月二十日卒。年七十。法名日源。號覺心院。

堂。天正十九年十月六日逝去。於總州小金本土寺藝東照權現宮姿。號妙眞院殿日上大姊。万君信吉公母

正重從 五位下修 理 亮

某綱左衞門 禮粉本 修院。 寬永十七年十月三日卒。年五十。法名照岩理用。號了 某六左衛門 某岡上次郎兵衞

某秋山甚兵衛 某太郎兵衛

百五十

卷

光建小大郎 光盛小太郎 光方孫太郎 光信彦太郎 光房藏人灰郎 宗定 時信次郎太郎 光高 朝忠 光 光政秋山新藏人大夫 時 助式部丞 兄討死之時。屬桃井。歸于甲州 綱 秋山 三郎 Ti. 一郎兵衛 24 郎 第正六年二月十一日被誅。 第正六年二月十一日被誅。 信房秋山 信利 光利 光季 光 信任新有衞門 信藤平上郎伯書守 信友秋山伯耆守法名淨國 任 濃州岩村城主。天正三年十一月廿日爲信長被誅 加賀守 加賀守 加賀守 大 太郎兵衛 御妨實信養子 炊助法 玄蕃 助 名 妙 秋

文治 元年八月十四 日補 任從五位下。信濃守。

光朝 秋山

弟長清繼父跡。 。故賴朝公背命不繼家督。舍

光清加々美三郎

長清小笠原次郎信濃守

光俊拾曾五郎 經光同四郎

光行南部三郎

女子右大將家官女大貮局

朝光

質光次郎

時

政光同孫二〇次十一郎

卷 第 百 -

+ t

秋 Ш 系 

一行朝太郎

可實义次郎

宗光一名宗經孫次郎

政行 質政同 宗實同孫三郎 同 六郎 彦三郎

實長南部羽切六郎 日蓮上人弟子。日本法華宗始。法名日圓 初切 舢

質繼 州

施政 長

六郎

緞

行連五郎 祐光 懶三郎甲

光定小太郎

光季常葉次郎 經 光重南部三郎 明修理 亮

長信四郎

光長秋山六郎承久胤被誅

光家編次郎 良朝

百四十九

月十五日叙從五位下。 大膳大夫重直依無男子。寬文四歲甲辰十二月六日重

利長主水 別腹早世。

直房左衛門佐

準重信。 重信令同道。十万石之內分知賜二万石。居城八戶。他

睛政彦三郎

却。瓊物繼有之。菩提所號大慈院。脾名耀山熙公。 天文八年 三戶居城炎上。 此時累代 相粮之證文等燒

時機彦三郎

早世。菩提所號與元院。脾名芳梢華公。

女子七戶隼人正室

某二男彦次郎「系圖纂晴繼ノ子ニ作ル」

津輕爲城代。居浪岡之郡。早世。

女子信直室 早世

> 女子南少弼室 女子東中務室 女子九戶彦九郎 室

秋山系圖

女子高源寺 女子北主馬室

賴義伊集守鎮守府將軍 甲斐源氏

義光新羅三郎

義清刑出三郎

**清光逸見黑源太** 

遠光加々美次郎 信義武田太郎

向。 居二本松。先鋒蒲生飛驒守。淺野彈正少粥。 脇 秀吉公爲征罸高麗國被遺兵。至肥前名護 帶刀。井伊兵部少輔各勠力。被攻九戶居城。 公。為九戶征罰遣羽柴中納言秀次為大將。陣「軍了」 亮政質企私謀。 故。雖爲從弟繼其家。天正十八年豐臣秀吉 大膳大夫高信之嫡男也。彦三「次イ」郎 Fi. 向合力。九戶降參。後族徒悉被誅之。 指并衣服羽折等賜之。 相州北條之門族御下向。此時參禮。故 十四歲。菩提所聖壽寺。牌名江山心公。 此時就其觸供奉。慶長四年十月五日逝 以此由前田筑前守 利家達于 同十九年辛卯九月 在 護屋御下 國 去。 信直 秀吉 修理 堀尾 111

## 信濃守

蜂起。此故卒人數欲退治。及冬末寒凍雞決戰。翌次太刀 幷粮料干斛賜之。同六年辛卯於岩崎一揆 力。終不治之。寬永三年。 年春再張陣。此時自石右衞門佐與一揆之徒雖合 文祿四年 叙從五位下。 慶長三年 自 太閤 秀吉公雲

女子直秦室正少弼

品。同九年八月十八日逝去。壽五十七 天子行幸於人相國秀忠公二條城。 院。菩提所東禪寺。脾名月漢清公。 此時乃被叙 歲 。號南宗 四

卷 第 百 \_ + 七 南 部 系

圖

女子秋田城ク 1.那室第

早世。

城守

宗源。 元和四 鄉之妹 壽五十九年已歲。菩提所聖壽院。號即性院。牌名三墨 年十二月廿三日叙從五位 。宰相忠鄉伯母也。寬文四年九月十二日逝去。 下。母霸生 飛騨守氏

兵三郎

田舎腹之嫡男也。早世。菩提所聖 壽院。牌名景山 時 公

女子北左衞門佐直慶室 政直彦九郎 同別腹。和賀稗貫兩郡知行。花卷之城主。早世。息女 馬內權之助政氏室。

女子東彦七郎室 腹。

同腹

利康彦八郎

女子中野吉兵衛室 同腹 腹。早世。壽十九歲。

百四四 -+

所高雲院。牌名號旭山東公。 日致軍功。普廣院御感狀被下。被許黑母呂(衣工)。菩提

政艦八膳大夫

牌名號芳林傳公。

助政與次郎

菩提所號您持院。牌名號陽山景公。

光政彦三郎

菩提所號淨乘院。牌名梁山棟公。

時政彦次郎

菩提所號與禪院。牌名布[希子]山夷公。

- 近機 彦次郎

菩提所號法泉院。牌名一案人公。

信時左衛門佐 牌名勝山景公。

信義嫡男修理大夫 早世。脾名號梅山芳公。

一男右馬頭

政康 兄信義依早世。雖爲二男繼其跡。菩提所瑞雲院。脾名

東

傑山昌山。

瑞雲院。牌名傑山昌山。「ハイナシ」

某三男與九郎

野澤村知行。

某四男彈正左衛門 津輕郡堤之前知行。

安信布馬亮

高信二男石川左衞門尉 菩提所號金剛院。牌名晚「我工山怡公。

某三男南部遠江守 居津輕城之代番。牌名祖山芳公。

某四男紀伊守 淺水之城土。

石龜知行。

毛馬內城主。

政行二男二郎牌名俊嚴熒公

宗實三男孫三郎

宗經產二〇三十一郎

菩提所國來院。牌名直山示公。

牌名逸山俊公。

祐行彦次郎

菩提所常樂「栗」院。牌名雄山海公。

政連觸三郎

) 牌名善林明公。

**祐政**彦六郎

菩提所成就院。牌名寶山英公。

茂時右馬頭

吃佛。 養貞攻鎌倉如斯。菩提所藤澤清凈光寺。牌名正阿彌正慶二年五月廿二日於鎌倉切腹 與平高時合志。故

信長伊像守

牌名天嚴秀公。

就致軍忠。本領

不可有相違之由。尊氏將軍兩度之御

教書下給。于今有之。牌名淨岳清公。

守行大膳大夫

者也。 及是非沙汰者也。但「仍是」為後代。證文令領掌之狀如 鎮首不可有相違。雖然國司領之事。如先例可被知行 右於彼職者。 膳人夫守行入道沙彌禪高法師。陸奧國國司職事 所東禪寺。牌名祖山禪高。 於軍中雙鶴下舞得勝利。 今有之。家之紋元來雖爲割菱。秋田 馳參抽軍忠。故賜御下文。承陸奧國國司職。御教 入道禪高法師。應永年中持氏 應永辛卯水無川朔山。 者。可同敵對。然而背禪高法師於國人等者。不可 但國中沙汰。爲御代官。任法可有計。此砌構野 今度御發向最前馳參抽軍忠者。 後改割菱作雙舞鶴紋。菩提 御教書之寫。 並徒 御退治之時。 與南部相戰之時 下南部大 全當國

義政南部庄司

永享十一年普廣院義教鎌倉持氏御退治之時。破大手

第百二十七 南部系圖

卷

百四十五

義 光新羅三 驱 114 位 F

義業

義清刑部三郎 佐竹。平賀祖。

配流 甲州一 河庄。號武田冠者。後受惣領職

清 光 號黑源太

信 陵河守

郎

遠光加々美次郎 信 濃守

光朝 秋山太郎

長清正四位下信濃守

光行南部三郎 小笠原祖

奉撰。 提所雲樹院。牌名照山輝公。 備供奉。同南都石清水御參詣之供奉。家幕敕割菱。善 文治五年七月 。建久六年二月賴朝為南都東大寺供養御上洛被五年七月賴朝為征罸泰平。奧州御發向。相備供 賴朝為征野泰平。奧州御發向。

> 彦次 郎

鶴岡八幡宮御參詣。隨兵供奉。同十二月將軍御移徙 馬供奉。建長四年八月宗尊親王依令任征夷大將 為二 林素公。 。始獨岡御譽詣後陣供奉。菩提所號三光院。牌名 男賴其家。 嘉禎 124 年 賴經御上洛 被選 随兵 軍

行朝彦太郎

爲嫡子。依別腹 不續家。一戶祖。

質長三男三郎 八戶祖。

宗朝四男四郎 四戶組

行連五男五郎 九戶祖。

時質又次郎 法名實願。

政 著直垂帶劍。 御出之時。著烏帽子直垂帶劍御與左右步列 元嫡男孫次郎 於鶴岡被行仁王經會時。御劔役人。牌名德雲明 建長五年四 御輿左右步列。 月宗尊親王鶴岡御參詣 同 七月將軍請雨、谷亭 同九月 供奉。

南部系圖 系圖部廿二

清和天皇惟仁 水尾帝

文德天皇第二皇子。

第六皇子。

經基王四品信濃介鎮守府將軍 始賜源姓。

滿中正四位下鎮守府將軍

滿

重左衛門尉

卷

第

自

+ t

南 部 系  貞純親王

和義伊豫守入道

賴信正四位下河

河內守

源珍多田法眼

字野祖。

位下

大和守

義綱加茂次耶美濃守 義家鎮守府將軍八幡太郎與州 誅武衡家衡。而賜陸奥守。

山田。小島。足助元祖[小4]

源氏祖。 源氏祖。

百四十三

卷

存置 **超清小笠原宮內** #= # - 義長三好信濃守 賴人小笠原五郎 長義同藏人太郎 賴貞小笠原孫五郎 義盛小笠原太郎 長基同薩摩守 存純 之長同筑前守 一保同孫六郎 存十河讃岐守 十河雅樂頭

存繼 村 田 九兵 衞

事松 事下總守忠明。

重以以 關網 右衛門又云才木

4

兵衛

以存十河新丞

中守資宗。慶安元年四月十六日於遠州「華賦縣」。

大田 備

清和天皇人王五十六代 貞純親王四品中務卿 冬次冬康養子安宅新五郎 經基王六孫 源姓家紋松皮三文字添紋釘貫 女子河內遊佐妻 長助冬長養子 長治母同上三好彦次郎阿波守 河系圖 女子號天正院 女子大西出雲守妻 自害。二十五。法名慶翁宗昌居士。號長治寺。 -長康主殿 卷 第 E 百 ---+ 六 某安宅 + 河 系 圖 長清同小二郎相摸守 長房小笠原又太郎 t 五 長人同兵衞藏人 賴義伊豫守 滿中攝津守 賴信河 長經小笠原源太郎 義光逸見冠者 遠光加々美二郎信濃守 義清武田冠者刑部三郎 義光新羅三郎 守 百四十

政長神五郎法名宗三越前守

女子 女子

某下野守法名釣竿

政勝右衛門大夫因幡守法名為三

某備前守法名 任 某備前守

元長薩摩守又號 基 長

權五年。

永祿五年五月二十日。於和泉國堺顯本寺

康長一名一秀三好山城守 害。法名海雲善室。

長慶童名干熊丸孫次郎筑前守修理人夫 法名笑岩。又號孫次郎。海雲第四弟也

天下執權二十五年。永祿七年七月四日卒。三年不發

義與筑前守早世

天下執權四年。永祿四年正月廿四日加御相伴衆。

永祿六年八月廿五日卒。年廿二歲

義次左京大夫

メニョリ。奉討義輝公方尹。其後天正元年十一月永祿八年。一族家來下野守。日尚守。松永彈正ス、 十六目於河內。爲信長自害。

一月

之虎四國守護豐前守法名物外軒實休 永祿二年三月五日泉州久米田合戰討死。年三十五

冬康安宅木攝津守

名一存號鬼十河

圓。〔朱書〕「十河ハ紀氏也。一存其家チ繼」 河十左衞門。讃岐守。左馬助。法名清光院 春日宗

義堅母小少將岡本美作女民部少輔 月十二日豐後國ニテ討死。卅三。 堅實存。四國沒落後太閤被召出。天正十四 河內守存保下改名。初十川孫六。號法名眞光院義

年十二

女子海部宗壽妻

冬長野口万五郎

女子一宮長門守室 女子有持道慶妻

E 好

系 圖 常德院 殿 字。

種盛民部少輔備前守法名宗養 惠林院殿一字。

長種左近將監阿波守

長景彦三郎

長之兵衞佐藏人

弘安二年三月十五日逝去

長親治部少輔

長直新次郎左京亮

長宣阿波守

長宗民部少輔

長隆阿波守

路守長嶼ノ子息信濃守義長。其比無雙武勇强將タル之軍兵等數年雖及合戰。打頂不叶自力。京小笠原淡 テ。將軍方二不降。國中所々合押領。此時長隆井國中 此人之時代。阿波國住人號江侍。數年宮方之猛將 間。國人コゾツテ京都へ中。義長ヲ招下。長隆智

> シテ。 後亡靈納受。 然敵人江亡靈殘。人民野。義長則江一社神崇。又干部 經令供養弔之。江家紋以釘貫我家幕紋トス。然シ 爲大將及合戰。宮方悉令退治。 國平均治。 デ 雖

義長信濃守

實京小笠原淡路守長興子也。母長隆女。 月卒。初戶下阿波國三好郡住。在名戶號三好。 至德三年八

6

長之式部人夫兵部大輔

長重新次郎

之長筑前守又號長輝 執權八年。 京都百万返ノ寺 -テ切腹。 法名見性寺殿喜雲道悅

長秀下總守

司切腹

長光孫四郎同父 長則彦次郎號芥川 永正五年四 隆小笠原伊豫守 月九日於伊 父同 勢國 Ш 田 一。為國

百三十九

### 一好系圖 阿州

長清小笠原次郎

仁治三年七月十五日卒。 清和天皇ヨリ長清マテノ間界

長經 彌太郎

寶治 元年十一 月卒。法名長禪。

長

.C.

長房彦太郎法名 長忠信濃守法名乘蓮 祖父長清養子

長政係次郎

祖父長氏養子。永和元年正月十七日賜日本弓太郎。

長貞彦太郎

長

長氏彦太郎治部少 永仁 二年八 月四 H 輔 死。七十三。

宗長懶太郎法名順

貞宗信濃守 滿長民 爲聟。繼京小笠原。 母四條局。貞宗依爲京腹子。京居住。備前守氏長 長高美濃守法名宗爾「多イ」 部少輔備前守左京大夫法名與

元

氏長民部少輔備前守法名道陰

滿長備 前守

持長民部少輔備前守法名心源淨元

政廣美濃守刑部少輔

持清民部少輔備 前守法名大中

元長播磨守

政 清民部少輔

備 前守

尚 元 河清民部少輔備的 清八郎刑部少輔 前守法名宗仁

系

63、一方。天正五年三月廿八日晨刻。 於阿州別宮。為一宮長門守。伊澤越前守賴俊自盡。

一存十河民部大輔初作長正一長忠

永祿三年庚申號劔翁宗活

存保十河孫六

死。享年三十三歲。號真光院義堅實存。天正十四年丙戌十二月十二日於豐後州年滿戰有保

- 某十河千松

嫁遊佐內守長教。有子。日野口万五郎。

七月十五日卒。號慈光院慶岩宗清。

- 冬長野口彈正少弼万五郎

一義與始稱義長孫次郎筑後守

永祿六年癸亥八月二十五日於攝津州芥川卒。號般若

義繼左京大夫

天正元年 癸酉十一月 十六日在河州自殺。實一存子也。長慶養之為子。小字熊王。

## —某仙千代

- 女子加治肥前女子嫁十河一存 九月十一日。七十三於若江病死,號菊溪院宣齊居士。

### 長元

長繼加治權介

娶長慶女。生長勝。再娶三好日向守長緣女。生若州。

-長勝隱岐守

一也。後終長州萩。號休庵少林。七十六歲。葬淨念寺。一也。後終長州萩。號休庵少林。七十六歲。葬淨念寺。

─長□三好若狹守

事毛利伊勢守。後爲浪人。住京都。葬妙心寺。

—宣賢三好久右衞門

號松岩壽真。七十六歲。葬生玉見。 受寶。娶相原土佐守女。熊谷族也。已未四月三日沒。 受寶。娶相原土佐守女。熊谷族也。已未四月三日沒。

卷

八永七 年丁亥二月十四 П 於中島討

天文十八年已酉六月十七日 於天文十八年已酉六月十七日 於 於攝津州中島江口陣

政勝右衛門大夫入道為三

長秀下總守

揚勢兵三年。永正 Ħ. 年 戊辰四 月 於勢州山 田生 害

與兄於山 田生害。

長光

與父長輝 同年五月十三日於洛陽安達宅生害。

長則 與兄長光生害。

長基始稱 元長筑前守

淳祿五年壬辰六月廿日於泉州顯本寺生害。號南宗寺 海雲善室。\*\*\*

女子嫁有持道慶

女子嫁一宮長門守成 女子嫁大西出雲守賴武父覺養

女子嫁海部宗壽

長慶初 稱範長 小字 干熊丸孫 次郎 後號 統節守

天文二丁巳年癸廿二月八日叙從 N 位 下。 任 修 理 大

夫。上卿廣橋中納言。頭辨源重保

永祿七年甲子七月廿四日卒。隱之三年。同 六月廿四日於河內葬之。號聚光院眠室宗進。四 九年

·丙寅

勝長 左京 大夫

稱高德院月峯道光大居士。

女子嫁宇喜多尾張守忠家入道安津

之康三好豐前守入道實休稱物外軒 忠家有女。號光松院花桂榮眷。九月廿日沒

龍音寺以徹實休。年卅五 分骸骨置之泉州利氣村妙泉寺。今存 永祿三年庚申三月五日於泉州久米田陣戰死。

號

冬康初稱鴨冬安宅木攝津守初稱神太郎 長治千鶴丸孫次郎母岡本美濃守女

盛城生害。

守泉州岸和田

永禄七年甲子 五月九日於河州

康

也。

自

甲

移 信

為阿

州守護。 州 二好系圖

愛宕 倉 久 孫 大 右 兵 夫 衞 門

渥美 尾 崎 九 與 郎 Ŧi. 右 衞 衞 門

長

111 其

木 松 井

村又

右

衞 衞 衞

門

下助 E

左 右

門 門

华

H

清

助

羽

义

、左衞

門

彌

丹

33

金

+

郎

三郎 惣

> 黑柳 华 45

花 清 前 非 野 水 善兵 庄 八 右 郎 兵 衞 衞 衞 PH

鈴

水 ・ 笹 庄 羽喜 37

郎

大夫 郎

伊 丹 丹 丹

吉田 竹 半 佐 右 太 衛門 郎

長重

神次郎

松 林

非

郎

兵 Fi.

衞

六十六人

義長 三好信 濃守

住阿州三好郡。初為稱號

義基 長行兵部少輔 孫次郎

長 輝 三好 筑前守始號之長

時 威 三好越前守入道宗安 八年。永 生害。號見性寺希雲道悅居士 正十七年庚辰 五月十二日於洛陽五月十二日於洛陽

萬遍

大た衛門 督

五年壬辰六月十五日於河州飯盛討死

住阿 氏 領 孫 州三 號 74 國 [m] 好邑。以爲稱號。 波 時 小笠原。足利氏之有天下時 屬 其旗下。長房八代信濃守義 細

清和 長房孫次阿出 天 人皇。已下畧之 波守號忠心法印巳下界之

---六 奶 系 

系 圖

百 PU

大 石 塚 九 新 次 兵 郎 衞

宫 武

地

大

夫

藤

次

右

衞

門

樯 戶 井 塚 越 左 前 近 右

牧 傳 兵 衞 衞

夫 衞

與

兵

渡 林 伊

邊 4 達

金

Ŧi. 大

人

飛

吉 中 山 是 非

原 叉 兵 衞

高丸村原

左 江 七

右 衞 衞

衞 門

門

111

1

彦 金 + 彌

八 兵 左 右 大 Fi. 41 左

郎

天 竹

野 H 澤 原

衞 衞 德 夫

高 天 須 蒯 賀 五. 1 城 郎 左 衞 門 殿 衆

= 籠 大 丹 須 33 智 源 左 Ti 郎 衞

时 兵

> 丹· 松 久

33 井 世

助 與

夫 衞

衞

井

八

蘠

中松 鷺 坂 根 下 惣 加 野 兵 + 衞 郎

大 沂 开 筧

彌 式

根 村

45

右 兵

衞 衞

門

H

H 田

新 傳 賀 源

> 左 五. 大 兵

衞

門

左

衞 門

膝 羽 助

部 兵 夫

勘

衞

大

天 藤 野 金 武 助

神 羽

沼 谷

彌

右

衞

門

太

半

衞

門

門

牧 渡 野 邊 奈 仁 勘 助 右 兵 + 水 衞 衞 門

大

藤

金

PH

押

郎 衞 成 鈴 潮 木 ブ 平 1 + ブ ÜK

7

浪

切

#: 七

稅 兵 太 右 兵

-

74

市

塚 Ш 松 田

宇坂 津 ılı 部 傳 野 加 + 八 郎 兵 衞

兵大橋 原 海 老 藤山 江 藤 庄 右 衞

左 衞 門 門

卷 第 百 \_ + 六 高 天 神 1 禁 原 系 圖 濱 州 名 湾 同 松 3/ 10 松 見 潮 ラ 松 心 7 ラ  $\tilde{I}_{j}^{1}$ 仆 八郎 7 12 n 武 粮 來 送 退 y -田 故 IN 原 7 y ラ カ 依 信豐ヲ 返 Service Named to A 東 2 ラ 出 此 垅 狀 城 0 質 ス 時 7 同 1 3 セ = -氏儀 ~ 11 渡 110 3/ 佳佳 テ 遣 V 遣 サ 致 方 21 ス 互 1 + 方 3 サ IN 7 諸 テ ケ = 1 即 10 . 親 0 人 左 高 遣 V IN = E 勝 類 質 .18 間 於 ナ 天 3/ 賴 F 0 Hiff ラ 1 12" 氏 脉 城 3 -15 1) 7 X 儀 y 赖 7 湾 0 出 0 71 A 渡 人 此 松 3 和 ラ IJ 質 17 義 談 3/ -C 遠 同 濱 1 1 7 サ -0

同 庄 左 馬 大 夫 允

池

H

ス 1

9 1

海

服品

久

右

衞 平

14

杉伊

浦達

P

膝

+ 助 4 之

郎

同 右 京 進 儀 賴

百 同 小 葬

惣

兵

德了

清

廣

宗 等

原

雲

波

安宁同 同 同 西長 孫 長 女 次 右 茶 越助 久 左 衞 衞 前年 郎 儀 PH 門 時 儀

信

門 7 稲 同 奈 图 ink 太 左 內 É 沂 右 衞 門

渥 井 美 孫 源 左 Fi. 衞 郎

蚊蛟幡 島心鎌 加 智 45 門

恙

3/

テ。富

1

力

遣

サ 腹 郎

V 3

1

ス

ナ

津 坂

111 4:

右

衞

門

0

ラ

病

法 1: 1

名

太 F 7

普

遠

州

力

3/

7

1

清

傳 程 身 西

寺

-7

瀧 佐 鬒

w

人。氏

儀

罪

蒙

テ

切

0 衞

氏

儀

21

命 越

111 前

助

久

島

門

安

0

海 朝 比 加品 奈 武 興 税 左 大 助 ph 夫 門

小小 曾 久 同 1 Fi Fi 島 島 地 根 清 加 久 血 作 孫 + + 加 兵 左 右 郎 衞 左五九兵 大 郎 郎 衞 衞 衞右二衞 夫 左 良 門 PH 清 衞 忠 直 門 有 康

長 青 君 戌 退 7 追 固 敷 力 セ 1 3/ 次 カ 3 公 H 经 P 引 1) y 1 1 13 7 1 77 テ + 信 テ 年 ラ Ш サ ス 退 見 5 曲 彩 n 同 城 長 勝 陣 間 1 H = v 7 7 束 處 濱 公 H w 賴 3/ 3/ 7 210 7 他 1 松 處 城 3 = 0 ラ 番 ガ × y 加 庫 鐵 名 IJ -中 玄是 タ 0 7 N 狙 番 信 势 勢 事 炮 小 实 収 H 3 催 3/ 煙 長 等 狠 3/ ウ 出 六 7 1 1) = F 7 0 7 煙 公 御 急 ラ 原 縣 + チ 見 IN 斯 處 鷺 0 P 7 賴 騎 7 7 本 女 右 次 7 高 テ -坂 グ 告 見 國 テ 京 テ 7 111 テ 0 7 天 ~ 15 如 7 か 此 進 ラ ラ 出 ケ 番 ilili ^ H 番 之 3/ 溶 C 0 y 處 ~ 歸 ガ V V 3/ 7 7 是 敵 狼 狼 助 0 0 3/ 松 0 名 足 IN 11 攻 PH 4: 7 煙 煙 城 -。敵 地 ラ 依 3 際 度 門 濱 見 之 天 T 7 ス ッ ナ 付 助 テ 1 數 IF. 數 デ 7 松 -E 7 7 = 東 + 山 打 か 名 1 デ 次 T --E 引 仰 R 使 甲 ナ 手 九 ガ " H カ ラ

國 デ 4 申 前 濱 F: 手 賴 y E ~ w V 7 n E 等 間 カ 松 5 信 ŀ 來 テ 之 ケ 使 ~ 3 = 助 ラ 勝 濃 y 敷 3/ 違 --V . V 島 4 叉 旨 賴 氏 ラ 僞 テ 人 1 7 10 F E 15 ズ 4. 之 4 0 遣 儀 信 質 申 113 [m] ラ 7 Service Transmission E 1 氏 我 助 之 ĖB 0 部 サ ~ 7 ス セ 10 附 申 ラ 等 侵 歸 助 氏 加 左 狀 IV ~ ズ 3 遣 屬 來 儀 衞 7 諸 テ 7 外 氏 九 3/ 7 3/ 3/ 1 門一 捨 V 親 E シ 來 h 遣 テ 10 郎 儀 1 置 y 次 共 ラ 類 1 ラ 0 加 7 3/ E 間 ス h 處 人 H 氣 115 in 1 = 前 TIE 0 0 勢 テ 次 ~ 申 账 7 城 七 w = 6 女 H 我 0 テ 3/ テ 本 方 失 43 12 P サ \_ 7 先陣 惣 各 1 A 0 申 見 付 1 E 右 IV 以 濱 fill 面 N 12 セ ナ 久 人 衞門 1 • テ 同意 松 殿 城 7 K ス 船 3/ in ラ n N 21 云 + 中 7 0 -E ^ 0 處 V IV 0 安 īi 加 濱 造 見 例 F 1 1 V 1 1º -勢 E 其 放 九 何 110 松 3/ 久 7 P 0 C 15 此 サ 本 勝 僑 下 時 越 T 5 城 E 1 ス T

彈

氏

创

名

與

郎

0

氏

興

嫡

子

也

天

舳

城

居 儀

3/

テ

度 八

軍

功

7

1)

元 1

龜

年

未 高

C

ガ 興 鷹 則 y 账 テ 氏 籠 州 小 ili 1 21 0 鼬 等 慕 狩 チ 方 居 名 1 氏 城 原 原 郡 子 P 1 加 21 セ 導 等 则 御 并 東 ナ テ 法 ラ 與 ナ 原 丰 東 馬 女 。御 松 如打 左 1) IV V 作 久 伏 智 ノ下 7 111 衞 3/ テ 右 遠 1 君 塚 郡 o IJ 門 7 衞 -7 馬 所 州 其 0 1 7 7 門 天 111 ツ 長 東 渡 城 7 城 デ 4 以テ 嶽 y 3 -前 照 東 女 y 處 3/ -IJ 嫁 寺 テ 君 7 郡 27 ラ 0 N ス 今川 0 攻 ス 安 御 御 -小 東 0 病 1 秦 菲 寄 田 西 照君 四 過 通 永 死 御 氏 次 原 IV ス。 原 宿 市战 7 1 雪 合 ス 郡 21 + 前 時 ソ 3 高 其 戰 氏 懸 法名 1) 附 港 曾 後 坂 -]1] 嫁 サ 御 馬 辰 カ 羽 軍 藤 和 w 杏 ス 12 3/ 兵 親 城 照 功 。氏 0 0 公初 年 庄 七 君 义 遠 次 7 3/ =

侍 城 サ 角 待 ラ 引 鐵 手 Ш 揃 カ E 7 21 龍 + 退 炮 茶 月 3 ウ 1. ŀ p 7 3 劫战 只 0 騎 叶 出 岩 1) 日 初 7 口 n E = 今敵 110 文 然 重 0 ウ サ 突出 ili Ш ホ 1 X カ 15 ラ チ ズ 1 7 3/ -ツ 後 入 鑓 武 各 1 0 E チ 2 次 旗 切 EATH HEZ 的 殊 若 1 N ~ 12 N ラ 1 h 7 カ 峙 人 7 處 -場 信 + 3/ 力 H 敵 ラ タ 1 7 ス テ Ш 玄高 何 見 サ 1 -ガ 71 比 7 0 収 テ V PH Ш 批 大 城 ラ 1 敵 ナ n 小 7 0 迫 y 久 1 ズ 手 判 1) ナ 天 1 カ = 笠 敵 兩 排 前 ラ 押 市中 18 H -如 h 口 + 原 V コ 手 味 可 久 時。 何 ラ 7 18 寄 押 ラ 與 鑓 3 力 n 旗 iv 表 7 敷 杏 h y 左 與 ~ 段 E" 1 故 7 サ 存 3 2 X ズ 衞 人 城 左 13 突 N -久 押 ズ 久 [H 出 信 數 + 111 乘 中 於 德 1 ٢٠ ツ 各 15 IV 玄上 九 F ラ [11] 2 制 入 IV 侍 13 V E F 騎 勝 入 又 ŀ 7 21 3 0 間 島 申 兎 相 n 1) 大 賴 丰 7 次

普 等 111 賜 間 由 高 置 心 庄 今 テ ケ w E h 殿 申 0 請 7 屋 札 111 申 7 ---图 要害 即 同 サ タ 返 = ス 1 F 殿 = 临 其 111 チ 0 札 申 27 0 依 iv x 3 Jr. 3/ ~ 後 7 以 堀 1 此 殿 0 ---0 0 指 置 サ テ 本 請 沙 輪 邊 鄉 棚 モ 此 ~ E 21 w 公 V 収 -葉 奉 1 H 屋 7 1 0 成 ~ IV 1 之居 = F 亭 輪 2 1 崎 F 御 公 敷 0 就 間 3/ 御 庄 長 主 E 1 1 領 7 3 横 1/1: 3/ ŀ 越 高 庄 作 7 ラ 御 -IJ 內 テ 廻 賜 馬也 須 T 札 0 申 手 亭 跡 10 0 屋 = 智 走 後 圖 1 = 馬 V ラ 形 皿 7 サ 丰 フ 輪 = 0 崎 堀 セ IV 3 11 0 致 勸 テ 申 w ヲ w 長 鄉 1 III, ~ 1 ~ 7 次 0 請 返 命 高 2 ス • 1 -後 人 件 伏 カ 3/ 3/ 21 ホ 0 領 放 取 IN 3/ 妻 彼 妻 夫 1 客 城 P 1 0 IJ 0 申 地 子 城 懇 子 是 以 右 人 1 1 1 7 0 依 賜 2 7 非 柵 來 城 JU 印 -7 7 1 札 阴 -テ 3 指 於 請 留 子 鄉 テ 7 -ナ 7 1 H 21 0 0 置 長 7 用 我 依 ラ 1. 兩 只 テ 申 ツ 7 x 21

窺 高 左 次 子 庄 則 旨 申 IJ 沛 病 7 ~ 1 4 テ 安 高 押 サ ٢ 天 サ 京 死 21 1 其 訴 コ 恣 0 神 驗 天 込 IV 馬发 城 進 氏 IV ス 訟 次 謀 0 院 春 雕 州 前申 么 州 7 1 1 程 \_ 法 7 叛 島 城 預 儀 有 1 7 Spends Spends 1 今 名 惣 ナ IV 必 0 惣 度 葬 城 左 達 1) ~ 1 7 11 願 淨 兵 ---定 居 領 1 7 衞 入置 ス 長 IV 衞 久 依 11 家 願 0 0 拜 ナ 門 iv 高 1 城 某 令 島 テ 戒 本 0 領 ラ 7 圖 ス 主 セ 0 久 1 别 7 名安宗。 儀 或 伐 則 崎 ス 13 長 久島 ラ 久 島 第 心 此 時 0 L 高 0 子 1 其 v 島 1 左 4 人 フ 鄉 ス 天 也 氏 15 後 色 衞 子 ガ 島 7 0 3 闸 長 0 1 子 其 旗 猫 7 門。 ۱د ツ 久島 聞 謀 長 面 遺 見 F 四 勳 死 ブ 右 テ 叛 城 高 寺 跡 1 ス 功 " 3/ 付 今 ガ 東 1 \_ 1 15 T = \_\_ 質 九 申 11 聞 跡 進 郡 荻 加 造 0 リ 依 ラ 藤 殿 b 本 否 高 ~ 7 IV 0 テ 遣 嫡 九 天 占 丰 7 T 0 0

美 作 守 氏 與。 初 名 與 八 郎 0 左 京 進。 春 儀 第

見テ 崎 崎 高 御 7 親 兩 セ 手 7 + ス 海 3/ 打 。横 道 兩 山 好 來 E V 門 。家介 長 者 べ。追 タテ ヲ通 存 屋 庄 ラ in 7 須 內 詫 竹 10 屋 v Ŧi. 賀 へ聞入ス。 3 ラ テ 子二人ヲ h 言 1. 7 E ノ子 y ズ y 來 ノ者 月 長 い。 巾 E 見物 鄉 E Fi. 比 城 1. 是 ゲテ キ 12 高 1 = 山 日 喜 1 東 申 7 3/ E 1. 申 ス。 子 近 ノ仕 7 麻 1 郡 見 捕 長 =/ 首 胆 麓 1. 鄉 Æ ツ 1 = C 然 テ。 10 力 高 7 散 ケ ノ者聚 二輪 久 合 单 テ E T 15 ウ n 譬 ノ家令出 デ逃 0 7 悉 刺 3/ 牛 A 英 1 處 岡 山 夕 什 殺 7 者 7 庄 ---ク 1 上ョ 崎 -來 報 IN 逃 逗留 洮 胩 y サ リ菖蒲 庄屋 0 三輪。 亭 出 子 走 2 走 ル。長 E ガ 是 リ礫 鄉 合 主 IN 1 r ス = IV 館 = 1 ガ 0 E リテ 0 C ス 出 テ ŀ 切 依 中 高 子 館 何 7 セ 0 ラ 合 人 押 貴 亂 置 ラ 打 是 ١٠ 1 -0 0 0 長 宿 汝 1 入 崎 寄 手 雷 图 カ 7 カ F E モ

> 對 筆 角 近 放 知 識 邊 = チ 3/ -1 書 申 詫 衆 訴 1 貴 札 言 7 1 ス 賴 僧 七 ~ 7 申 = テ 致 111 ラ 3 7 -。能 IV カ 3/ 3 然 0 , 0 久 1) 13 僧 言 客 條 0 5 紫 長 達 1 1 な。 4 文 高 17. 御 1 0 裡 7 1/1 サ 免 右 出 44 サ V T 7 n ス 3 N 加 ۴ ~ 1 V H 27 3/ ラレ 1 二依 亭主 者 此 テ 7 邊 0 13 テ 兎 自 -C

三輪 事 湿 Ш 1 庄 屋 木 伐 ガ 下 取 知 11 h -仆 E 0 隨 1 輪 म 1 申 庄 事 居 次 第

敷 圖 崎 事 0 1 EH 畠 4: JE, 21 1 y 候 1 E 違 圖 申 間

是 右 B 何 21 -樣 3 案文 二輪庄 0 IJ 二七 何 以 時 7 來 セ 屋殿 タリ 見 0 " テ。 カ 参 輪 n E カ 1 H 彼 1 庄 7 被 書 兩 1 屋 成 セ 人ノ子ド 如 1 候 ラ 下 2 。依 IV 知 0 札 岡 \_ 札 E 付 崎 相 如 致 不 件 渡 間 庄 申 候 屋 月

第百二十六 高天神小笠原系圖

卷

小

笠

原

家

譜

卷

氏與美作守初名與八郎

宋譜。法名泰翁。

義賴右京進法名道壁

清廣惣兵衞法名善宗

氏儀與八郎

居高 戌年。勝賴 演松 信長公接之。然接兵未來。兵蝎勢盡。依之氏儀出 高 天神城 天神城。 事詳家譜 又率 。氏儀防 元 軍 龜二未年三月。武田 圍之數十日。氏儀告急於東照君 。法名太普。 戰不降。信玄不勝而歸。天正 信支及勝賴 。織 甲

女子安西越前妻

女子小笠原作右衞門妻

—女子高坂藤兵衞妻

高天神小笠原家譜

一信濃守長高者。信州深志ノ住修理大夫貞朝一

代マデ 聞テ。 名和 河 越。公方吉良殿ヲ賴 テ長高 之長子也。父真朝別腹 メ 7 シ。深志ニ至 毛 セ 3/ -IN 力力 0 州ヲ手ニ入ラルベシ 1 居 趣 ズ 7 駿 次男 越 + ŀ 住 \* 1 3/ ラ鐵砲 州 家督ヲ 武名 云 織 ク。兄 ~ 0 叶 P テ ト不睦ナル 今川 7 日 處 n ~ 幡 田 吉良殿 一。親 = ~ カ 殿ヲ賴ミ屬 如 弟 7 殿 in 領 5 瑕タ 暫居 3/ 。然 親 放 7 = ト不和 ズ。 セ ŀ 賴 留 チ 放 ント。 n IV 住 申 跡 0 111 メ置 然 屬 アリテ。時節ラマ 長高 處 ニ。深志ヲ ~ ス サ 赴 7 ナ F° ス 0 ト申 シ。 -IV 爭 次男 セ 7 キ。妻女 其後 家命三十六人ヲ w E 。其間 次男長棟 7 時。 ~ Ł 子 領 先三河幡頭 担 \_ ニ付ラ 戰 þ ヲ ラ 分 貞朝 西 依 グ 立退 爱 = ス。 子二 我 嫡 = 郡 0 テ 及 ス 城廓 老 織 子 0 0 手 3 き。尾 0 7 臣 是 人 卽 死 知 何 田 1) 7 -久 ŀ チニ 图 吉 引 ヲ設 長 7 去 田 許 方 -。末 御 具 高 固 具 容 張 依 H 7 ス 0

# 系圖部廿一

長清號小笠原 高天神小笠原系圖

長經 長忠

長政

長氏

宗長

政長

長基

長秀 貞宗

清宗

持長

貞 以朝事見系圖

長朝

政康

長棟 屬今川家。住馬伏塚城。法名淨願。事見家譜。父愛異腹次男。故與長高不睦。依之立退信州深志。後

春儀左京進

春儀奉今川家命討久島。今川家褒之。賜高天神城居 嗣父跡住馬伏塚城時。高天神城主久島左衞門謀叛。 以兄長高出于深志。及貞朝卒。長棟遂嗣家

雲波左馬住橫須賀 又次郎置三河幡頭

宗三庄大夫

百二十七

六 高 天 神 小 笠 原 系 圖

卷

第

百二

4-

政 持 廣 長 刑部少輔 法民 名心少 源淨 元前 宇

長直

新次郎左京

亮

元長 持清民部少輔備前守 一播磨守

政 清民部少輔備 前守

尚 清 民 部 少 輔 備 前 守

元清

八

八郎刑部

少輔

種 盛 民部少輔備前守

長種 左近將監阿波守

長久 兵衛佐藏人

弘安二年三月十 Ii. 11

卷

翁

百

五

小 学 原 Ξ 家 系 1

長景彦三郎 + 逝去。

> 長親治部 長宗民部少輔 長宣 阿波守 小 輔

長隆 [In] 波守

長ヲ招キ。長隆智トシテ。爲大將。路等長興子義長無雙武將タル間。 中所々合押領。此時長隆此人ノ時代阿波國住人號 長隆鉛トシテ。爲大將。宮方悉令退治。家 長隆井國中及合戰。 國人京都へ申。 京都へ中。義方猛將也。國

數年宮方猛將也

•。長清

京都

小笠原

長經

長忠信濃守

百二十五

時 重 出羽守

長 泰 係 郎出羽守

泰直 次郎泰盛ト被誅

盛時

長直

所領三州大陽寺庄へ沒落。始

而住三州。小笠原祖。

Bul 波小笠原

長清

長經 彌太 郎

寶治元年十一 月卒。法名長禪

長房彦太郎法名長 長忠信農守法名乘蓮 爲祖父長清養子。

il

長政 永仁二年八月四日卒。七十三。 孫次郎

長氏彦太郎治部少輔

宗長懶太郎法名順長 彦太郎

長貞 祖父長氏養子。

永和元年

正月十七日賜日本弓太

貞宗信濃守 滿長民部少輔備前守左京大夫

長高美濃守法名宗 前 4 珍

爲銲。繼京小笠原

四條局。貞宗依為京腹子京二居住。備前守氏義

滿 長備前 守

氏長民部少輔備

百二十四

長時大膳大夫

長賴民部大輔

長元信濃守

貞賴民部大輔

信長公。秀吉公。 此長元貞賴父子人。 家康公。從御三家。御感狀御證文數通被成下。當民

長隆右馬助

部芝相傳仕候

女子

女子

貞慶右近大夫若名喜三郎

秀政兵部大夫 於攝州大坂討死

小笠原三家系圖

卷 鈴

百二十

 $\pi$ 

小 笠 原 Ξ 家 系 圖

參河小笠原

長涛信濃守

法名宏宗。 應保二年三月五日生。仁治三年七月十五日死。八十一。.

長經阿波彌太郎

實治元年十一月五日卒。卅九。

時長件野六郎

長房阿波守護代法名忠心

長朝小笠原孫六阿部野トモ云

女子秋田城介泰盛妻 泰朝孫次郎

行泰與 時泰二郎

長尊侍從公

長意大貳小笠原別當

百二十三

卷

長房 左兵衛 督

長久大膳大夫

-長氏信濃守

宗長信濃守

從 權現樣御證文頂戴。至只今家傳相續仕候。 旨將軍家之御證文。先年羽柴秀吉公 關白成リノ時。 嫡一人代々四品ノ少將永代補任仕來候。此旨 御綸 嫡一を一次。有故四品少將官下ル。依之 自 真宗以來家

長基信濃守

政長遠江宇

長秀兵庫介

政康 人 膳人夫

康ハ父トー所ニ在京ス。在京ノ時病死。此節嫡子持長ハ信濃ニ在城。 二男宗

持長民部大夫

宗康五郎

秀左京大夫後兵庫介

其子小二郎有故

、、、小笠原遠江守充康

孫。

某三郎早世 六郎左衛門徹泉ガ為ニ。父子共ニ被殺。此家斷絕。

光康遠江守

家長左衞門佐

定基六郎左衛門左衛門 後號微泉。但小笠原土佐守先祖 佐

某慶侍者

女子 長宗大草七郎

朝康十郎

清宗信濃守

長朝民部

大輔

貞 朝修 理大 夫

長宗民部大輔

玄信號平賀 真親 政行 貞重助右衛門尉 貞清宮內少輔左衞門尉 貞友大學介 貞隆法名 政 政総新左衞門尉民部少 政 勝法名玄勝 信州佐久郡岩村田之城主。 仕武田信玄。於長篠討死 武威男力絕倫 政後萬五 成石見守 滿 直 卷 高臺 第 郎 百 。常長劔帶。四尺八寸。 + 輔  $\mathcal{H}$ 林 政 X治肥後守 清 法師 小 1 学 原 諸 idi 系 義光新羅三郎 長經又太郎 義清武田 清光 逸見兵部少 長清小笠原信濃守 遠 政次與三左衙門尉 政景 政 政 小笠原民部系圖 政忠與右衛門尉 I 古 光 民部少輔 hn 新 Ŧî. 左衛 左衞 々見信濃守 刑部 門尉 門 大夫 輔 政直庄十郎

百二十

卷第百二

十五

小笠

原諸流系圖

百十九

長 棟 修理 大夫

統最 定 政 南禪

長 利孫次郎民部大輔

長 時 信濃守叉次郎

助

女

清 信 女 鑑 定 孫 次郎

貞 種 清藏

統 虎 出家

長隆又次郎右 馬助

貞 次右 馬助

貞 慶從五位下

秀政

兵庫頭上野介

母丹次 市正丹後 守

一升後守重政女。

近長修理

宫 松 九 忠 脩

忠 政 學助右近大夫

長 貞 女蜂須賀阿波守室 女細川越中守忠利室 重 忠 衛 從五位下門後守 之從五位下出雲守 政 直 因 幡守

岩松 九 大夫

反 次從五 幸松下 丸信 濃守

百十八

慶侍者 女

長宗左馬助 治部少

家 朝 長 康 輔

衞

19

佐

定基六郎兵庫へ 介彈 IF. 小 弻

貞 、郎左衞 門佐 主。 彈 IF. 小 弼

城

信州伊

那郡

信嶺掃部大大十 RIS EK

信之從五位下小平次左 衛門

卷 第

百

+

 $\mathcal{F}_{i}$ 

小 笠 原 諸 流 城主上同。 佐

系 間 覺性朝光寺

喻益

瑞 光寺 真 真

政 朝

**彦**治部少輔 修理大夫

助

宗藏主 九 郎

清宗

大膳大夫信息

濃守介

貞信

新五郎

主膳

Æ.

宗則孫次郎 郎

長 政豐彦次郎左馬 朝 政 民部大輔

實酒非左衞門佐忠次子也 信嶺養而為猶子

百十 七

長 泰 宗 綱 Æ E 矢 义治|從 田 次部位を対し 郎 輔下イ

清

小笠原

+

郎

政 総 彈治 正部少 開輔

清 長 政 基 中 兵從 正孫 少次 弼郎

氏

長

島立

祖

111

夫

從

四分

位二

F

長 長 長 秀 兵庫理 義 胩 Ŧi. 小 頭大 郎 次 郎

光宗

T py 六

郎 郎

政 兼

宗

中

賴

惠

長

脚

III

經

氏

津 次 常盤 111 丸毛

毛

郎

貞

宗

部

小 輔

小笠原三位治

孫次郎

康 長 松大從 尾五大位 郎大上个 右 馬

政

康

秀左兵 京庫 頭

政

宗 持

流 系

圖

**月二十八日襲**父封。叙從四位下。

女子藤堂大學頭藤高近室

長高隼人備後守後改備中守

忠增坂牧監物

長弘下枝五郎三郎

女子黑田右衞門佐源光之室 女子松平刑部大輔 源賴元室(妻子)

忠知

七月二十九日卒。六十五歲。

重直從五位下

一同。爲松平丹後守重忠養子。稱松平丹後守。

長之母同從五位下出雲守 貞 政母同從五位下因幡守

女子二人

長短或作忠根改長賴

正保元年十二月二十九日叙從五位下。民部少輔 一守。延寶六年二月八日卒。 14

長敦

長定始稱數馬

萬治元年閏十二月廿七日叙從五位下。任丹後守。

長 迎主計

某縫殿

長秋大助外記 某數馬

**艾萬吉彦三郎早世** 

長教或作長治义長祐後改長教 六月卒。 母管沼織部正定芳女。寬文三年十二月二十八日叙 從五位下能登守。延寶七年七月改壹岐守。元禄 三年年

寬文十二年十二月叙任。貞享二年爲兄長教養子。長好兵助宋女歎馬佐渡守

小笠原諸流系圖

小笠原系圖

卷

第 百

+ H

小 笠 原 系 圖

月八(十十)日卒于下總古河。年五十。法名以清宗得 名小僧丸。喜三郎。從五位下。右近大夫。文祿四年五母家女房。天文十五年八月十二日生于信州林舘。童 母家女房。天文十五年八月十二日生于信州林館

秀政幸松丸從五位下信濃守上野介兵部少輔

於攝津大坂。年四十七。 永祿十二年三月二十一日生。元和元年五月七日戰死

忠脩從五位下幸松丸信濃守

法名正甫宗田[中八號法性寺[院八]。 母岡崎三郎源信康主女。戰死於攝津大坂。年二十二。

長次幸松丸從五位下信濃守

寬文六年五月二十九日卒。年五十二歲

長知 從五位下上野介 ナシイ

寬文六年依病逼塞退隱。延寶三年八月卒。

長胤大助為長勝之養子

某义五郎

**北三木右衛門** 

某雲平

長勝寬文六年十二月二十八日叙從五位下任內匠頭

一長胤大助

位下。任修理大夫。 實上野介長知男。天和三年十二月二十七日叙從五

某孫二郎

某勝之助

忠真元名忠政春松丸 寬文三年十二月十九日任侍從。同日改右近將監。豐 母同忠脩。寬永十一年十一月叙從四位下。任大學助。 小倉城主。寬文七年十月十八日卒。年七十二歲。

長女始名長政童名千松從五位下兵部少輔 母本多美濃守藤忠政女。寬文七年閏二月五日卒。

長宣

忠雄彈正遠江守 後改丹後守。寬文三年正月十一日卒。年三十四。

母同長安。正保三年十二月晦叙從五位下。大和守。

百十三

寬文三年十二月二十八日叙從五位下。七年十二

卷

光政 13 同 西條 七 郎 中 務 少輔

女子春日氏妻 女子仁科氏妻

貞朝 永正十二年 义二 郎 從 六月三日卒。年五十九、法名固山宗堅 Ŧī. 位上 右 馬助 修理大夫信 濃守

真政彦七郎遠江守治部 光寺

覺性四郎出家號朝 喻益三郎出家號瑞 光寺

女子仁科氏妻

女子大岡氏妻

長棟

二郎。從五位下。大膳大夫。修理大夫。信濃守。天文十 海野氏 年二月十五日出家。年五十一。十八年十月八日卒。 十八。法名瑞天祥安。號廣澤寺。 女。明 應元年三月十九日生。童名豐松丸。又

統最 政母同彦次郎左衛門尉 世 同永福寺號三省軒南禪寺後堂

定

長利母 名同 善孫 古說。古說的民部少輔

長時

又次郎。從五位上。大膳大夫。信濃守。右馬助 母補野彈正忠某 六。法名麒翁正麟。 年至奥州會津。同年 女。 永正十一 二月二十五日卒于會津。年五時大夫。信濃守。右馬助。天正十 年 十一月二十三日

生

信定母同孫次郎民部大輔 信濃松尾城主。戰死於山城桂川。

清鑑僧

貞種清藏號 派洞雪齊

統虎僧

女子藤澤賴親妻

長隆义次郎右馬 仁科道外女。戰死于 越中富山

助。卒于信濃松本。 母同。爲武田信玄養子。出家。號本堂。後還俗稱右馬 次童名曾壽丸

# 信貴孫六郎信濃守左衞門佐

郎三郎掃部助

長点物質 月十九三十一。年五十一。法名道也。 明智光秀弑信長公後。初屬東照神君。 慶長三年二

長泰勒員 長重豐後守

長朝朝質

良隆木工助

長三權左衛門

長十九年四月廿六日卒于古河。年四十五。法名了 寶酒井左衞門尉忠次子。小平次郎。 左衞門佐。慶

耶。主膳正。 實高木權右衞門貞勝子。信之外孫。信之養爲子。新五

明曆三年十二月二十六日。土佐守。從五位下。

持長

彦次郎。從四位上。右馬助。大膳大夫。信濃守。遠江飛母家女房。應永三年六月二十二 日生於京師四條。號 月十五日卒。年六十七。法名高岳正隆。 母家女房。應永三年六月二十二日生於京師四條 **驒上野下野等管領。以糾法授將軍義政。寬正三年六** 

清宗

母赤澤朝日入道不說齊女。 年五十一。法名喜賢正觀。 助。信濃守。遠江上野管領。 又二郎。從五位上。 文明十年十二月八日卒。 右馬

宗藏主僧

某九郎

宗則母同清宗彌次郎近江守

某左衛門佐 政豐居下野

夫。信濃守。遠江管領。文龜二年八月十三日卒。年五母武田信昌女。又次郎。從五位下。民部大輔。大膳大 十九。法名徹曳正源。

Ji 小 笠 原 系 

卷

第 百 ---+

八十一。 名大隨清順。 號長基院。 十四年十月六日卒。年

清 政母同稱中川二郎遠江守

長將播磨守

氏長母同島立祖

母武田陸奥守信泰女。 位下。兵庫助。 。應永十九年二月十五日遁世。 修理大夫。信濃守。 兄長將早世。以故承長基家。從 遠江飛驒越前管

母同。號彥五郎。爲長秀嗣。從四位下。右馬助。治 下野管領。嘉吉二年八月九日卒。年六十九。法名正 大輔。信濃守。昇殿。中將。 遠江飛驒越後美濃上野

之旨。政康可合相檢一跡。次政康以後無實子者。 長秀實子出來者此讓狀不可立證文。其時更不 等。有依世上忩劇。日暮難期之間。書置讓狀也。 仍爲後日讓狀如件。 自政康手舍兄播磨守長將之嫡男可護與彦次郎 有違亂者也。若無實子者。任亡父清順之置文 與舍弟右馬助政康所所之朝恩并本領恩賞地

> 應永十二年十一月九 **觀。天深志嫡家而松尾庶流也。然長秀傳政不足辨矣。細川政元記。以宗康爲持長弟益** 長日持長 按深志家系圖說云。長基有二子。長日長秀。 弓馬譜籍等多藏在松尾 康。政康傳宗康。宗康傳光康。以故其文書及 次郎者乃持長 狀傳在松尾家。可以爲明證焉。狀中所 次日政康。長秀有一子曰長將。政康有三子。 [精] 。次日宗康。次日 也。據此則深志家系圖說其誤 11 家乎。自此一 光康。、、今此 ナシイ 濃前 通護狀

爲可兩家嫡庶左券。

宗康 **播松尾五郎從五位下左京大夫繼政康嗣** 

光 九康為宗法名法律 康嗣六郎 建 從 Ŧi, 位 下遠 江守信濃守

宗右馬助宗右馬助

長

家長六郎從五年 朝康 治 部少輔 位

下左

衛門佐甲斐守

**一作貞基六郎彈正少弼信濃守** 

居信濃伊那郡松 尾城

長康四郎 長義爛五郎

泰清七郎 長數六郎

年五十九。 谷。元亭三年二月十五日出家。元德二年九月六日卒。 名豐松丸。從五位下。右馬助。治部大輔。信濃守。號扇 母伴野出羽守源長房女。 文永九年十二月六日 生。 童

泰氏母同小笠原又次即

長綱矢田三郎

兼賴 一日 宗長稱丸毛 六郎

政宗山中四郎

長 光宗十郎次郎 與赤澤彈正

經氏津毛二郎

卷 第 H + Hi. 小 笠 原 系

圖

年五十七。法名泰山正宗。號開善寺。 位。飛驒越後遠江等管領。觀應元年八月二十五日卒。 正四位下。右馬助。治部大輔。信濃守。昇殿。任然 母中原經行女。永仁二年四月十三二十一日生。彦五郎

宗隆母同孫次郎

女子武山伊豆守氏信室

翼長。號東禪院。 上。有馬助。兵庫頭。遠江介。信濃守。飛驒越後遠江等 管領。貞治四年三月二十一日卒。年四十八。法名志却 管領。貞治四年三月二十一日卒。年四十八。法名志却

宗政母同

政經母同號七郎治 宗滿年同號彥三郎掃部助刑部少輔 部少輔 修 理 亮彈正

少强

後遠江等管領。應永九年二月十五日出家。時年五十日上,兵庫助。彈正少船。甲斐三河信濃等守。飛驒越母木曾義繼女。貞和三年正月廿七日生。孫次郎。從四 位上。兵庫助。彈正母木替義繼女。貞

時長母同稱作六郎

- 鹤光大井七郎

**一行長藤崎十郎** 

· 長澄大倉餘一 遠江營領。高天神小笠原祖 清時鳴海奥一

教意正覺禪師

長忠

率。年六十三。法名乘蓮。 生。童名豐松丸。义次郎。右馬助。兵庫助。民部大輔。 住。童名豐松丸。义次郎。右馬助。兵庫助。民部大輔。 中武田大膳 大夫 源朝信女。 建仁二年 四月二十六日

清經

職。任伊豆守、赤澤祖。

-長持小笠原小二郎

-長能母同長忠下條四郎修理亮下條祖

——長實母同長忠小笠原五郎

—盛長上野六郎

-長村小笠原七郎又稱米里入道

一尊重僧

長照僧

長政

月四日卒。七十三歲。 
現片桐藏人 大夫源為基女。貞應元年七月十九日生。 
安十年二月十五日出家。號長阿彌陀佛。永仁二年八安十年二月十五日出家。號長阿彌陀佛。永仁二年八安十年一月十九日生。

—長冬,母同長政藏人太郎兵衞

——顯雲母同

忠級母同

彦三郎

-長氏

一長 朝 母同助次郎民部少輔 一長 朝 母同助次郎民部少輔。詹巖守。從四位下。正安二年 二月十五日出家。法名長運。延慶三年八月十三日卒。 年六十五。

# 一光康

# 貞信系圖內

長基

長將播磨守

-- 持長彦次郎

長秀受長基讓無子

政康

宗康受政康讓以家督讓光康

光康貞信祖

五七〇 子者。自政康手可讓與含兄播磨守長將之嫡按二。長秀所與含弟政康之讓狀二云。政康 書ハ松尾ニアリテ、深志ニナキモ 宗康。宗康ヨリ光康へ シカレドモ此讓状 ハ庶流ナルフ明ケシ。シカレドモ カレバ 深志ノ系圖ハアヤマリナ 傳 チ證トスレ ヘケル = ノナ バ。持長 政康以 N 家傳ノ弓法 ~ **炯男彦次郎** 政康 ハ宗室 12 3/ コ不足 3 1) =

小笠原系圖列本 松尾深志

光朝秋山太郎

卷第百二十五 小笠原

系

图

# 長清

光行母局長清號南部三耶光行母局長清號南部三耶光行母局長清號南部三耶在東京大大。始賜小笠原氏。仁治三年七月十五日卒。年八十一。法名樂曾居士。號長清寺。

光传號於曾五郎光情號加賀美四郎

長經

-長 終母同長經稱伊那三郎 -長房 阿波孫次郎阿波守護

清家母同稱小田五郎 爲伯父信清養子。 續八代家。

百七

圖

幷父遠 之於弟 氏以 此譜 次郎 大夫忠政及信濃 但 之。然則自長清至 刀等。 和。 學 流惣領 無斷絕。詳而 職 被 松 所其藏代 殺 尾五 中所載之外。證文數十通有之。以繁多略 F 决。證文有之。其後當家代 云 F 持長者政康嫡男。而宗康者持長弟也。 自宗康至貞信傳受之。納之於家云々。 持長。 長。與 本領 政 江 170 右 郎 康 守 職者也。 馬 但 A 政 相續之御教書。武功之威書幷 政長遺跡於 。宗康與持長 宗康爭惣 持長途依 助 忠 證 精矣。 康 政 政 守長次系圖所謂長將者長秀 文數十通更無所 **水子宗康** 康。 貞信二十一代。相續 長 **今**案。 次系圖 叉曰宗康子政秀。 長基及 管領 領 真信 次男長秀。 不和 職 相續之。長 。於京都 自 相 晚年 而屢及 系圖 續 111 々遺 秋 14 疑。然右 達 所記 長秀 彩子 々的 柳營 讓 書。 合戰。宗 彌 小等 物 如右 文傳 得物 颠 及 政 Ė 領 近 原 所 产

> 事。其 事。住 城。而子孫相續居之。雖然 康受兄宗康遺跡 依之案。其證文在松尾有其 秀。故其家書 徹 長 兩 徹泉追出之。今長棟次男信定守松尾城云々。 通。 孫 長 粗取其 鈴 自 朝 兩 一松尾 岡。宗康 屋 譜 雖戰。後為 不同事。圖之備參考。 相違 流 至 轉。 鈴岡 弟光康。孫六郎左衞門。法 云々。光康曾孫 事 而 多之。未 相傳家法。 至下條長 和睦。粗受家 不載政 以験 知 何 朝孫長棟。 。貞 貞忠 徹泉逐 秀徹泉信 是。 如 傳 信系圖 故 住 書 並 松 害 籍 尾 定 光 政 私心

忠政長次系圖內

長基

長秀

長

將

小

次郎

康

政

持長忠政長次祖

政秀彦次郎

康

二。法名道 奉從 本庄城領 大 權 現 一萬石。 慶長三年 年 九 H 二月十 改 松 尾 九日卒。 城 。於武 年五十 州 兒 玉

# 信之小平次郎從五位下左衞門佐

小笠原 信之又奉從之。赴信州岐岨路。信之蒙別釣命。 出 發野州宇津宮時。信之列其先陣。大權現張屯於小山。 依之天正十六年八月。依鈞命爲信嶺子。續 人。長日 大樓現伯 臣友井藤右衞門幸長等戰死。 之。或擊走之。令鄉人之離散者還其本所 原合戰甚急。 郎落 揆相 安房守昌幸據上田城拒之。於此挑戰 之通路得安寧。既而 「軍於濃州關原。台德院殿自野州經東山 時石田三成於上方叛逆。依之大權現爲退治 長五年上杉景勝 居 1 Tr. 兒玉郡移下總國葛餝 戰。信之士卒討死者三人。被疵 月二十六日於古河死。年四十五 酒井左衛門 廿 押。引分手勢留信州妻兒城。此時 衛門佐信之也。自少年比奉仕大權現左右。 。故至于大坂供奉。同十七年依 台德院殿聞之。發向 酒井 叛 左衛門尉 于會津。台德院殿為征景 家次。仲日本多縫 台德院殿到信州小縣 郡古河城賜 忠次室也。 其餘被疵者是多。 濃州。信之供奉。 。法名了 數日。 小縣水岸。民 二萬石。同 台德院殿 the 殿 忠次 道發 多。或討取 小笠原氏。 與近邊之 郡 信之 為濃州 日午 间 勝。進 三成。 俊。 時關 故

# 政信伊勢次郎從五位下左衛門佐

三年 子貞信為政信家督。同十七年七月二日死。年三十四。 于 命 城 御時 現台德院 家次等同。自關東至城州屯于 和 到 慶長 陸之後 名瑞雲。 濃 命 駿府。翌年十一月皈 亦然 州亚 領二萬二 py 大坂番。翌年八月 月台德院殿日光御參詣時。 先陣酒 殿進發大坂時。 。翌年春皈古河。又四月大坂再亂 非時。又依釣命。政信守江州佐和山城。大坂 年十月 同五年十月。依鈞命。改古河移同 千七百七十餘石。寬永九年蒙將 井左衛 坂兵 門尉 于江戶。同十六年依釣命。以猶 **顿于關東。同十三二十二年在番** 依釣命政信守伏見城。元和 次同。 木幡山 政信少年。 白總州 渡御於古河城 。五月三日大權 時。政信與 東山 軍家 國 關宿 選

# 真信新五郎主膳

關宿領地。移于濃州石津郡高州城。食色如元。年。依將軍家鈞命。爲政信家督。同十七年九月改總州實高木權右衞門尉貞勝子。而信之外孫也。寬永十六

# 家紋松皮

**基子有三人。長日播磨守長將。仲曰信濃守長家傳云。小笠原相摸守 長清九世孫兵庫助長** 

今度 丸畢 城 腰道之也。 舘 計 略 削 無 計 比類 攻 落 IXI 被感思食候。 徒 等 悉討 捕 115 乘川 然太刀 摩 春 Ŧ

一十十日 笠原大膳 大夫入道 殿

Ŧi.

月

義教

宗 法五 名郎 宗從 順五 位 下大 膳大夫信

亭十 赐 感狀并兼光太刀。 二年。從父政 康 赴結 城 戰 場被 脏 依 有 忠功。

成感思食 舘 事 一候。 仍 即時 太刀 攻落 。自身并被官 一腰遺之也 人等 被疵 之條

小笠原 一十六日 Ŧi. 郎 殿

義数

尤

Ti.

H

康以 年 FIL 0 宗康與持長靜論惣領職 人語文决之。宗康 此 H.F. PI 文 以 間 iE 所 加 智

**法名法建** 位 下遠 守信濃守

以父政康兄宗康遺 I 村上兵部少輔 。勵忠節 將軍命 。故義政將軍之感書三通 一向關 。又以木曾為加勢討取農州 書の 東。 司 惣領 粉 田 職。 治 大 有之。 Œ 赴越 長禄 M 徒 後 退

注京即 30 從五 治 位 F 左 衞 [34] 佐 甲

文川 、 依義 政 命。 赴美濃國。 攻落數 箇 城 討 取

> 敵數 及家人中。同 雅 。依致戰功。自義尙賜 家家 E 比 家 人亦 蒙義尚 被 班 將 感書二通。 彪 軍 命 共 饵 功 江 義 州 凶政 陽 徒 11.5 於

關 家

東 是

宗基 州法名郭彈 花正 小 丽 左 衛門 Vi. 信 濃守

居信州伊 郡 松尾 城

法法 名高 前 郎 12: 常 H 佐 信

1+ ills 圆 掃

甲時先同州北鋒年 出奉 年 人 州 TE. 七月可 與氏 其旗 新 條 酒 大亂。國 + 府氏 非 年 直 直 之由 左衞門尉忠 久手合戰 大 為忠志 和 士卒蜂 尾 與大道寺駿河守盛昌本挑戰 養忠次三男小平次郎 H 陸。 城於信嶺 現出軍 以管 未定 證之旨依鈞命。以妻子 丽 長為明智目向 日子 起。 甲信 。依之信嶺寄志於 次。攻圍 於甲信兩州 十八 滕藏言上。大權 依之忠次信 同十二年大權現與豐臣 兩州悉屬 年小 叉屬忠次。守小 信州諏 田 守 於旗 光秀 原 爲信嶺子。小 時信嶺家鈞 嶺等引退 神時。 訪 東 现 下。 那高 人感悦 爲質。始 被 H 弑 牧 故賜信 島城 人城。同 高 H.J. 其 權 其後 島 邦 大到 此 pJ 州

三月六日 三月六日 一**腰遣之候也** 

ト笠原台水に浦見

出來者。此讓狀不可立證文。其時更不可有違亂

一暮難期之間。書置讓狀處也

長

。若無實子者。任亡父清順之置文之旨。政康可

世

上念劇。旦

義教

。言州每牙合战争。女展交导等

光太刀。信州海野合戰時。政康依得勝利。賜感狀井來國

被疵之由。注進到來。尤以神妙。仍太刀一腰遣之也。 今度對稱津海野合戰之時。 致忠節。 親類被官人等

五月十八日

参。依之義教賜感狀弁真長太刀。
。依政康武略。芦田降

刀一腰遺之也。

八月三日

小笠原治部大輔入道殿

利。故賜感狀并眞宗太刀及腹卷等。同比。政康簽向越後國。與村上中務大輔相戰。一八皇展帝音力華乃並屬

十二月二十日

小笠原治部大輔入道殿

誅之。依其忠賞賜感狀弁友成太刀。歲邊門垂批軍號。攻擊內徒。捕持氏子春王丸安王丸。於濃州垂批軍號。攻擊內徒。捕持氏子春王丸安王丸。於濃州垂此軍號之。依其忠於,以東縣副等

百二十五 小笠原系屬

卷

邻

十二月十五 小笠原遠江守殿

觀應二年。

尊氏賜信濃

國

本領書一通有之。延文元年

也。相催一族幷國中地頭御家人等。不廻時 御敵等収登 **参之狀如件**。 駿河國內房山候間。 合口口口口今朝 時刻可

平六年十二月十七日

草孔

尊氏卿賜書。其詞云。 文和二年七月。政長爲退治香坂美作守。發向信州時 小笠原遠江守殿

信濃國香坂美作守以下的徒爲退治發向之條。尤以 妙也。彌可致忠節之狀如件。

(和二年七月五日

同四 年四月。 得勝利。注進此旨。將軍義詮賜廻書 小笠原遠江守殿 政長於信州。以上杉兵庫助禰津孫次郎

交名。相殘敵陣城等者。不目可退治之狀如件。 也。爰於國人等不參雅者。為有殊沙汰。可注 和四年五月二十六日 十七兩日戰功注進狀披見訖。 爾洋孫次郎以下內徒被合戰由事。去月 致忠節云々。尤

長其孫次郎從四位下兵庫助禪正少弼信禮守

小笠原兵庫助殿

長秀次郎從四位下兵庫助修理大夫信濃守

所之目錄有之。其與書略曰 永德二年二月十二日自父長基讓與惣領職。遺書數箇

賜自筆書於長秀。 應永六年冬。大內介養弘。於和泉堺相戰時。將軍 與「ナシイ」 也。不可有他妨。若長秀無男子。此舍弟土用犬丸讓 右所領者。相副御下文幷代々證文等。所讓與長秀 敢 不可讓他人。仍爲後日以自筆所讓狀如件

まづ大ぎにて候へば。こんどのいくさにあばれ浸 あふみへ京極同道候へと印て候つれども。さかい んれいのだんがう候べく候。 なられ候へば。よく候へかし。たゞしはれ へかし。はれのても。 くわんれいの入かいたいふ

應永六年十二月十日

義滿之書二通。井義持之書一通有之。 中 河 小笠原信濃守殿 地 頭職。信濃國住吉庄春近領宛行長秀之

政康土用犬丸彥五郎從五位下右馬助治部

人輔

讓與舍弟有馬助政康所之朝恩并本領恩賞地等。有 邀書日。

夕勅御史臺監護之。時人皆以爲之榮。 (寺。于今相續。貞和三年五月逝去。年五十六。 送舞| 創禪刹。目曰開善寺。以大鑑禪師爲開山祖師。故稱| 師室。爲弟子禮式。號泰山正宗居士。於信州伊賀良

政長孫次郭從五位下兵庫助遠江守信濃守

書於政長。 中勢蜂起。故尊氏相觸諸國。告可發向銃紫之旨。時賜 應二年。尊氏嫡男右兵衛佐直冬沒落肥後國。

九州蜂起事 一。二通遺之。守彼狀。可沙 御家人等。 觀應元年十月二十一日 爲散不慮所發向也。早相催 0 可供奉上國 直冬稱御意。 汰之狀如件。 一門并被召上 分交名注 和語士卒之由。依有其 一族并信濃國之地 尊氏判

氏。沒落越後國時。自尊氏賜書。 同二 七月。左兵衛督直義剃髮號高 小笠原遠江守殿 倉禪門。敵對高

又自越前一後了國打入上野國者 通路。可被防戰旨。可相觸一族并地 可被仰之由。先度雖被成御書。若亂入當國者。切寒 高倉禪門下向北國之間。遺使者了。隨其左右。重 抽合戰忠節之狀如件。 卒軍勢馳向彼所。 頭 御家人等。將

應二年八月十日 小笠原遠江守殿

十月。 直義自越前欲向鐵 倉時。政 長 注進其旨 將 軍

> 等。切塞通路。殊可致戰功之狀如件。 開東 進狀披見了。忠節之至殊以神妙。高倉禪門自 不斜。再 下向之由有其聞。早相催 113 回

族并分國軍勢

應二年十月五日 小笠原遠江守殿

0

正平 在信州。依致忠戰。尊氏自駿河國賜感狀。 月十二日於由比山取陣畢。 急可有發向關東。不廻時川可馳 汗原。凶徒數百人討捕。御方打勝畢。退治相殘凶徒 候條。思節之至。尤神妙也。仍爲退治富士川內徒。今 去十日注進狀披見畢。信州內徒悉討捕。 六年十二月。尊氏爲追伐直義發向鐮 隨而去十一日於蒲原。 參海道之狀如件。 倉時 御方殊 政長

正平六年十二月十五日

小笠原遠江守殿

故諸文書用正平年號也。〕 正平六年當北朝觀應二年。 是歲 與 南朝和

同尊氏自筆書曰。

合戦きうに候ほどに。かやうにおほせられ て。いそぎんくはせまいられ候へかし。 そぎ大勢さんじて。この合戦のちからになられ候 へども。猶大ぜいゆい。ど一。うつふさ。この道 かし。國のかたきもいでわやうにはからはれ候 いり候。すぐにぜんとの合戦にて候。い 一日の合戦に。ゆいかんばらにてうちかつとい 循々こ いそざい

長 氏彦五郎 從 24 位 下彈 Œ 少丽治 部大輔 甲斐守

### 宗長 孫 次郎 從五 位下信 濃守

蓮

郎時行時。賜書於宗長。其詞曰 號 扇谷。法名順 長 。尊氏卿奉勒 發向 關 東。 征伐相摸次

者本意候。恐 敵追討之事。 40 蒙勅命之間參候。早相催 族合力

五月十六日

尊氏判

六月八十 東合戰 小笠原信濃入道 笠原信濃入道殿 事承候畢。早速靜謐之條爲悅候。恐々。 尊氏判

貞宗彥五郎從三位信濃守法名宗正

守徒 時。真宗張陣於江州野路篠原。停湖上往還船。討取 美濃國地頭職。建武之武者所。建武三年尊氏攻山 成願坊律師。然佐々木佐渡判官入道道譽望請 護職之時。貞宗上洛。尊氏直義感貞宗戰功賜 書。其 江州 th PF

或討取之或生取之間。山門之軍勢相殘之分不幾之 中去川晦 上。今朝多以沒治。將又為降人所參也。爱如風聞者 真以下可令沒落東國云々。 田義貞 以下凶徒等事。度々合戰。每度打勝華 寄來之間。 伯書守長年井餘黨數千人。 自東國 山道合脈

> 取沒落軍勢之山。可輩。暫令居住近江國 武三年七月五 相觸山道海道等勢之條如件 。打止湖舟之往反及兵粮。 可 打

小笠原信濃守殿

其 可警固東近江之由被仰下畢。同誅伐彼凶 國 也伊 昨 日夜於野路篠原打捕 可入洛 電於佐 沙沙汰。 吹大平寺兩所致合戰云々。軍忠之至。殊以神妙 十五 將又東國軍勢近日可參洛之間。勢多橋以下及 可差遣軍勢。猶近江路者相副近江伊勢兩 之狀如件。 日注進狀。 々木佐渡判官入道道譽。且退治內徒 山徒 今日十六日午刻 成願坊。 同十一於鏡 到 來 徒等 0 抑 去六 早。早 宿井 H

建武三年七月十六日

直 圳

小笠原信濃守殿

n 同 年八 向 月二 勢多橋東坂本之由。其書日。 五日義貞沒落山門時。 尊氏命貞宗。 告

今日二十五日。於所々凶徒等數千人被誅伐了。就 本 貞 **「話大将兩人雖能便事。越生排之。所被誅也。雖** 之狀如件。 **雅沒落山門云々。急渡世田橋。可** 向

武 三年八川二十五

笠原信濃守殿

曆 於禁門。預其恩遇无比倫。依之位至三品。加之入一樂 初後 年中。貞宗上洛謁尊氏卿。以弓馬法為武家定式。 關帝時真宗出入禁中。或走馬於丹墀。或試射

# 系圖部二十

小笠原系圖

**夷右近大夫忠政系嗣不同。故並載兩通。但長** 

新羅三郎義光五代

致任時。送年月未能平。於此新羅三郎義光奉勅發向之意。後令泉院御宇康平年中。勅源賴義誅安倍貞任同度遂也。後令泉院御宇康平年中。勅源賴義誅安倍貞任同度。以有其餘材。奏朝。長清自於洛陽東山創寺院。號長清解朝鄉造營東大寺。命諸將令親四天王像。長清彫刻其一賴郭鄉造營東大寺。命諸將令親四天王像。長清彫刻其一賴郭鄉造營東大寺。命諸將令親四天王像。長清彫刻其一賴,以有其餘材。奏朝。長清自於洛陽東山創寺院。號長清供奉。。後令泉院御宇康平年中。勒源賴義誅安倍貞任同及養也。後令泉院御宇康平年中。執源稱義誅安倍貞任同大學中次郎。後四位上。相撲守。甲斐守。法名榮督。高加々美小次郎。後四位上。相撲守。甲斐守。法名榮督。高加々美小次郎。

當官。置弦袋於殿上。潛下向奧州云々。然非動許明矣。 官職時。義光在京都。為左兵衞尉。聞此事辭朝廷警衞之 故。今案。義光赴奧州者。思義家遊東行也。家傳載勅旨之 大利。自義光相傳至相摸守長清。故以松皮為小笠原家 大利。韓親光在京都。為宋經東行也。家傳載勅旨之 大利。自義光相傳至相摸守長清。故以松皮為小笠原家 時。帝賜松皮旗於義光。義光赴奧州。與兄義家俱相議得

長經源太郎從五位下遠江守

衆。阿波國守護職。

長忠次鄭從四位下兵軍頭甲斐守

長政孫次郎從四位下彈正少朔甲斐守

卷

第

Ti

-1

7

小鱼瓜

(F)

己巳年三月廿

於洛 陽誕 生

秀政 男 母

11

野

中

納言女。

後 松 **廿木** 尾 舞平松 松 違潮皮 皮 之鳥知 丸 之内 健--機 黨理

高山折赤櫛下一三南安佐村海小金東飯松朝 澤置枝宮好部田竹上野野澤方田社日 松松松松松松松松松松松 皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮 達 | 木十舞左||針九大|

鏑扇瓜文達巴雲貫曜洲扇 星流

木望高佐西飯平漆 曾月梨々方爲田田 手

皮

矢

字雁

島溝坂下常於標高板淺武 立日四條葉曾葉天垣利田 松松丸松松地杉神地松松 皮皮之皮皮黑皮皮黑皮皮筋井內梶根松九小菱扇割 違桁松葉引皮曜笠

星原 松

元弓信忠 和法濃脩

临 秀政

信 康

五月七日與父同

討 女 死

箕下木南天平淺 輪山津方田屋間 東方 分

諏仁新北虎波臼 方科池方岩合倉 Py 方

元天<sup>意</sup>天童正 和正號正名親

元十信九幸町年四濃辛松院

五丙守已丸御

神前加首服。十三

五月七日於大坂戰塲討死。內戌糾方的傳。師範真慶。可。上野介。兵部大輔。可。上野介。兵部大輔。

111 松岡 邊門牧棍之葉 四瓜之紋

忠政

右近大夫。母 信長 次 濃守 同 。弓法的傳。師範秀政

壹岐知 人某 兵部。 守。 和

松平丹後守。此 母 Iril 同

四

小

笠

原

系

卷 第 討 男。母仁科道外女。號又次郎。右馬助。 於越 中 國

戶

### 貞 次

车堂。還俗· 二男。母同· 6右馬助。於信州松門上。童名曾壽丸。 松 。爲武田晴信養子。 出 號

### 貞 慶

男。為正 嫡。 母 家 女 房

後奈良院御宇 天文十 。童名小僧丸。 五两午八月十二生於信州林之

方的傳。師範長時 士三意。號喜三郎。右近大夫。從五位下。永祿五壬 祿元戊午十一月十三於襄 祖氏 神新羅實前加首 戌糾 服

不 貞 爲人也。氣質優而 才知超 倫。 故長 時 m 鍾變。從幼

下少長時 之旗并透通劔。政恒鷺守家 景勝為支配。取立長時之弟洞雲齊。指副于梶田 年含憤。仰日月凝信心。奉新 īm 人數。時未到之間。空歸洛陽。其後無 領之。彌勤家業。糺武藝。再爲遂本位。第下本國。 州對面父長時。 運盡。雕 傍。家業悉令傳之。 人數令守護之處。貞慶定軍勢之手分。爲先手。指 催門葉被官。不及異儀馳 數代之本領。三十 父子之親不淺。 甲破等之太刀。致授受之 集。此時 精天 余 年 照大神八幡 流 幸家之文書電代 浪之事。貞慶 深 志之城者越 幾程又下本

> 不 箕 押寄深志之城。 之勢無恙於被返越 口 林 大 11 於下總國古河之館卒。 不山 等 後者。延首可 貞慶雪會稽之耻好。啓 攻 就 破之。 中 本城 本 道可 所 計 拜 謂當 ilij 五十歲。 之山。 包 # 家 和1 41 法 再三再陸

在之間。改之勘舊儀。

添 紋等

據特三矢鳴小穴岩今石上早大山奈白秋進 崎戶宮田海田山崎井水條水鳥本古川山士

桑 羽貞 义大伴小 甘倉三吉河 岡眞田平一加原部 光 安倉野山 利科浦田內田島井賀條賀 田

原

島中高大伊飯山高小深上柏利安六逸 川畠井郡富官田松津有木見井波見 知

二原藤八水伊巨万太稻錦東曾大小宮 崎代內澤勢為桑毛機條瀨內笠 村

九十七

卷

年之 催俶裝。此時呼二木。汝歸本國屬武田。達長時本位之京。參向公方。可廻本位之計略之由諸。而彼是百余人 退之。二木豐後同土佐猶殘留中塔。長時開屆至越後。 上 砌。云含可計事旨。二木不能固辭令領掌。則黃金百枚 翌年春開中塔之城。慕跡至越後。長時至越後。于時景 之旨。以誓紙中來。長時返答云。昔日雖爲武田兄小笠 信州悉屬我手。長時一人中塔之勘忍可難 長時。 計在城之間。亦數废雖有戰。終不決勝負。至前後三先祖之恐。不及同心則返啃信之誓紙。從其中塔半1首事勿論也。今至長時代可屬武田之族下事。謂有第。代々武田者國侍。小笠原致朝參。萬事從武田爲 懇情不淺。依之滯留。或時對謙信密談云。我令上 終難抱。謂可賴 晴信。至越後牢人也。其 入 中 暮。長時寄家老評定。而信州悉屬晴信上者。中塔 門之好。長時於爲武田旗下者。本地無 信 亦 讓信令牢人於越後。長時無恙為可 士 卒數多依被討歸 八以後從時信通使於 神 續之間。幸 州違 上義 可渡

上總屬晴信。晴信日比對長時感有忠信。則本領無相財資。無比類忠之侍也。其以後二木賴同國之大日向與智。依之二木福有越人。不願自身之榮花。而爲主賄與智。依之二木福有越人。不願自身之榮花。而爲主賄四年之續事。昔金寶吉次于孫堀藤夾者。從奧州爲金四年之續事。昔金寶吉次于孫堀藤夾者。從奧州爲金二十總屬晴信。晴信日比對長時感有忠信。則本領無相以為

違令與之。

是時從越後越伊勢國。令滯留神官模倉大夫所。其比長時從越後越伊勢國。令滯留神官模倉大夫所。其以後在三好惡逆。公方爲生害之間。從其至奧州會津。於彼何內國高安十七ヶ所被恩補。成弓馬之肺範。其以後低三好惡逆。公方爲生害之間。從其至奧州會津。於彼此率。于時天正十一癸未二月廿五卒。五歲。(4+8票)法 我職議立下蘇。

辭世云。

爾志巨止曾久夜志岐 巨禮保止谢知 加岐須美加於志羅須志 天止於丘他都

十信宗

後於洛陽桂川之一戰討死。

一清鑑

三男。母同上。出家。

一女子

| 貞重

藤澤頼親妻。

四男。母同上。號清藏。落髮。洞雲

五男。母同上。出家。

。然長時仰二木。定所々之手分。

三千計而五三年可怀。籠全身而可計大義。然者我

見定世

間之行粧之由。一途諫之間。引具一家籠

切腹之由議之處。二木豐後諫云。大將於切腹者。有誰

今亦捨我村上非可賴。進退失度。長時也。

。得討遊意之輩。其上可空犬甘平瀨之忠義乎。先

然者我中塔之城堅固之地也。

置兵糧。用意矢等。暫於此城

本。一 此軍雖 向 內於長時。 三百余。取行膀時。長時於奴留手川。倚床 手飯富小山田井謀逆人山邊三村等。從其見懸啃信旗 此刀號甲破。家人等亦捨身命相戰之間。切尉晴 之太刀切落向敵十八騎。就中切破甲之鉢多也 合戰也。面々謂可續。長時乘眠云名馬進騰。先以重代 萬計也。長時千之人數成一手。加下知云。今日最期之 令出馬。 意之國 爵憤不淺。然晴信不寄村上。舍弟典庭穴山諸角等指 向 騎。爲晴信先手。飯富小山田淺利甘利等立備。 城事無念之至也。兼於知此所存者。謂與 村上之引退。又恐晴信之大軍。悉欠落。味方纔不足 于村上。而晴信爲深志之後詰寄來。未明長時人數 大手。村上者從宮淵 文字懸入押崩之間。晴信至上野原收北。討捕 目向 得勝利。猶深志有馬塲民部。 取懸村上 夜中引入我城。長時聞之云。違堅約出拔 大和 服 一居城 深志 ifi 之由有 明 心之城 向搦手處。 令同 評 其聞。因兹村上不通 議 10 相定 日向大和。并 武田 机實檢 晴信從甲 八可指 取 時者從清 遠者。 國人 信先 依之 凡 頸 馬

> 引入馬。 引入馬。 引入馬。 以北。追付討捕頭二百余之間。晴信 別。晴信至小室原敗北。追付討捕頭二百余之間。晴信 別。晴信至小室原敗北。追付討捕頭二百余之間。晴信 不經數日而 取懸中塔。 從總手攻 上于中塔山八

亦長時 中塔之合戰。 戰。駈返及三度。晴信又引入馬。 長時之本意也。敵聞之爲惡口之由腹立 長時年人也。此遺恨難晴。今於請取晴信之首者。可 如存知。諏方峠合戰。長時五度得勝利。六度目之合戰 人三村川邊井武田晴信之頸者可遺此馬。子細者。 兵粮數 賣之。自敵方云。於下物者武具耶馬具耶。爲籠城之 乎。二木聞之答云。自古於陣中有賣買之例。依下物可 木乘能馬馳廻間。從飯富手見之云。其馬自然間可 晴信叉取懸中塔之城相戰處。城中之大手之侍大將 科坂四島立等 送矢兵粮令陳謝。 懸自旗本勝軍之處。三村山邊依致後切失利。 謂可任望之由。二木 亦長時得勝利之間。 云。非其下物、於渡逆心 表裡無慙之奴原 謀 反 人山邊三村 射懸矢始 其

之軍得勝利。討捕敵數多也。不及記。

破猶不退。然共以大軍入替戰之間。味方過半被討。又人三村山邊稻藏坂四仁科等從橫合押懸。長時雖被懸於三百余。兩方及旗本駈返。有數度之軍處。謀反至原出人數。互先手打合及合戰。引率大軍襲來。長時至小室原出人數。 四光手打合及合戰。引率大軍襲來。長時至小長時數度依勝利得力。就方々相働。晴信驚云。長時競

卷

第

+

不倾而 出 然隔 1 程 質 爲和 所人 於反逆 -); 成 置押之間。 睦之條。不及是非歸于 人之居 ·輪城 攻 小笠原 F 歸陣林 所諏方。 依追 之。為長時 方之人質。 一排打通思外遲引 其上箕輪之道 後詰 又為 林之館。 令出 武 田 馬 方。 為節所 於龍崎。 致 睛

晴信為 茂 有 表裡 女為晴信 茂被 諏 天罰故歟。 方城代。居板 流情信 妻女。親深故被宥之條。家人等服。就 依此 。於甲州被生害。是背士 垣信形守之。 賴 茂被官對時信及軍。 之法。數 八其從 一然賴 度

其而引之。 時之後 之時 信 相 從 六废時。 後計 合戰。 峠山邊三村二千余騎致 H 備。對兩陣 乞 州置 引入居 Pil 不及是非敗北之刻。敵墓之。長時自身返合。 葉家 切者。小笠原所領無殘宛行兩人之由 基也。仁科道外 。仁科失面目。成功無詮之旨腹立 諏方之地之由望之。雖 和睦。則可請取城 令領掌。 以長時 一川之中六度相戰 其 城 上從 所。 老 代於諏方事 。長時出馬。相圍諏方城 武 依之諏方城代得力破和睦。 長時 H 計。當家之 替不知之。 引籠居所。就諏 奇怪之至也 之砌。門葉仁科道 裏切。 心長時 然不劣門 楊 本郎 五 家臣山邊三村於致長 引卒總軍 開之間 度得勝 間 早 切崩 方之城 速可踏 旣及 葉多 之虚。 利。 造香書 是長 力同 可令 外 得力。 間 落 中 時 心 長 之 力 晴

> 城 村上 多 代 元 切 指置 田 此 落 Ji 馬 令 至 1 塲破 忘先 民部 井 却長 酮 時居城林之館。 IF. 。從林之城少々雖防 統 向大和 瀬 令請 待之 在 留。 取立 從 本 其 深志之城。 終 位 子 之計 答 村 城 上牢 蓝 爲

長時 义美 口 時 先 作 加 滯 爲此褒美吉光之脇指小狐云 子玄 留 14 代續 村上之砌 香 ilii 訓 所 討死。忠節之侍 清 領 年 口美作當家 買。廻飛驒越 也 桂 ら遺 為金 後。 至村上 口。 銀 献 惣而溝 長 m

之旨申 間。 之旨最 部方 11 造。 假屋 塲民 小笠 令 攻落 應催促二千余騎馳 。此時犬甘大炊助無勢之間。欲歸居城 兩勢而 長時 原之峠 部 原家老大廿平瀬等捷 上者打出多峯原 馬場遺使於深志之城。 為物 遺 為長時本位 共 本 。馬場悅之。僞而 妙也。可 pJ 身依乘能 見出。 位。 恐武威出降人 切 其以 包之旨申越 合馬場。犬甘運盡 催軍勢働之由 未明 攻 村上出陣之由 馬。懸拔 爲長時本位。村上催 後义取懸 深志之城 集。逆心人始島立 。長時者 又大甘大 城獨 令返答。爲長時迎犬甘 。依之從深志出勢。 至 其外擴尻四牧坂 犬甘唯今爲長時迎 平瀬 間。可被致 有風 加 不隨 田原及 炊助 木豐後 見誤遺 之城 說。 晴 一。爲迎大甘 冰室 爲長時之迎 信。 方。從 不叶。 終日雖 先懸 力 然 使於馬場 一。其節 數 深 處村上 之旨 其 郎 取 直 籠 出 民 悉 犬 之 申 出 出 民

雲石計而難叶處。長棟令出馬追落之。徹泉父子依請 懸下條。源太父伊豆守出向相戰。伊豆亦令討死。其親 居松尾城。此時從下條雲石方政秀重物書籍等悉 僕取合落下條。然政 參。被助一命逐電。則長棟二男民部大輔信定十四 令入來之節。於毛賀之澤拔害之。剩翌日從松尾取 四五年深秘密之。徹泉又起欲念。僞呼下條源太。 方#書籍等。從松尾不押入 秀內 方死後。書籍財實等渡下 以前

天文十一壬寅二月十五日出家。五十一歲。

天文十八己酉十月八卒。五十八歲。法名廣澤寺天祥 正安

信玄之師。 二男。母同上。號彥二郎。左衞門尉。 法名號想菴。武

三男 。母同上。永福寺。號三省軒。南禪寺後堂首座。

四男 。母同上。號孫二郎。民部少。法名號善悅

世同上。

長時

後柏原院御宇永正十一 浦 女 甲戌

> 生 於信府

林

大永六丙戌十一月五 之館。童名豐松丸。 於祖 社 神前 十一月廿 元服。十三歲。號又次

天文四乙未糾方的傳。師範長棟 郎。右馬助。大膳大夫。信濃守。從五位上。信州刺史

方。村 長時家老小見之舞。拾舊妻被誑睛信之條。前代未聞 於信州治者。 板垣信形相語賴茂云。被與武田方者。則晴信爲妹聲 信廻計策。弟典應以爲美少年。與諏方賴茂深交。故附 引今川義元。雖働此地。遂不能奪信州之中。至武田晴 負。動長時得利。或時者至信州。信虎晴信相働 武田信虎 同晴信與 武田小笠原雖爲一門。互爭威年尚矣。從享祿至天文 之無道也 心爲妹雜。賴賴茂先腹娘爲人質遺晴信。元來賴茂者 上。仁科等爲先手。至甲州非柳邊數度働。互有滕 加村上跡式可與之由具述之。賴茂頓同 小笠原長時 或誘

先手板垣信形。飯富兵部至 者爲信州之喉袷。令屬敵事當家傾廢之端也。則 方賴茂與武田組緣合逆心。因兹長時云。於諏方地 數置。本城計之處。武田晴信爲後詰。至津多木出馬。 向始一 押于賴茂。仁科伊奈坂門下條箕輪等爲先手。長 諏方之領地悉令放火。攻賴茂之居地上野原。計 五百余。揚勝時之處。賴茂樣 切崩板 垣飯富廿利等之間。晴信不依 訪郡青柳相詰。依之長 長時

您 邻

第 百

文龜元辛酉八月十二卒。五十九萬。法名號徹叟正源。 之言。深令悃望家之書籍秘傳等。從長朝粗政秀受之。 朝號養子。相渡府中皈伊那。居住鈴應。思有後生可畏 然國人等不心服 。察始終難 成。 却請和 陸。以長

二男。母同上。西條七郎。中務少。

女子 母同上。仁科妻。

母同上。春日妻。

## 貞朝

嫡男。母家女房。

童名豐松丸。 後花園院御宇寬正二癸巳九月十八生於信府 林之館

之見則梟也。希有至也。 生之物。每夜成障碍射法之秘傳。以廻群當忽射之。取 文明十七乙巳五月八糾方的傳。師範長朝。或時有化 郎。從五位上。右馬助。修理大夫。信濃守。信州之刺史。 文明三辛卯正月十一於祖社 神前元 服。十一歲。號又次

永正十二乙亥六月三卒。五十五貫。法名號固山宗堅。

貞政

二男。母家女房。號彥七郎。遠江守。治部太。

三男。母同上。三郎。出家。號瑞光寺。

四男。母同上。四郎。出家 。號朝光寺

母同上。仁科妻。

母同上。大岡妻。

嫡男。母海野女

館。童名豐松丸。 後土御門院御宇 ,明應元 壬子三月十九生 於信府林之

刺史。 又次郎。從四位下。大膳大夫。修理大夫。信農守。信州 永正元甲子十一月廿七日於祖社神前元服。十三歲。號

尾之節生害之。同賢佐子小次郎亦於名子熊害之。此 籍等依在押領之志。正月四日政秀法名賢佐入來于松 從之。合相傳家之法式。雖然政秀之領知伊賀良庄并書 六郎左衞門尉法名徹泉。從松尾至鈴岡。日々夜々隨 從長朝相傳之法式少々行之間。門葉遠江守光康之孫 却松尾之城。其子細者。先年宗康之子左京大夫政秀。 永正九壬申三月廿五糾方的傳。師範貞朝。長棟令破

木質婁。山同上。

六男。母家女房。號七郎。伊那四郎。左馬助。受讓住下755 [同] 十7 野之所領

朝康

男。母同上。治部少輔。受讓住飛驒所領

嫡男。母赤澤朝日入道不說齊女。

次郎。從五位上。右馬助。大膳大夫。信濃守。遠上野之 永享十一已未十一月五 稱光院御宇應永世四丁未正月十六生於信州井川 。童名豐松丸。 於祖社神前元服。十三歲。號 之

用乎。答曰有我妙藥以接之。乃令得之。爲恩相傳其妙 來窓外。歎乞其手。問何者。答曰狸也。問曰乞落手。何 宗如厠。有怪物欲障行。拔劔斬之。忽打落其手。暫而 寶德三辛未十一月十三糾方的傳。師範持長。或時清 方。明日接手來而顯其證據。家之膏藥是也 。信濃國守護。

卷 銷 百 ---+ 文明十戊戌十二月八卒。五十二歲。法名號喜曳正觀。

二男。母家女房。出家。

九郎

三男。母家女房。

六郎 四男。母同清宗。號孫次郎。近江守。法名號貴高。

五男。母家女房。左衞門佐

六男。母同清宗。號彦二郎。左馬助。受讓住上野之所

長朝

男 母武田信昌女。

童名豐岩丸。 後花園院御宇嘉吉三癸巳十一月四生於信府林之館。

郎。從五位下。民太。大膳大夫。信濃守。遠州之管領。 實德元已已十一月廿三於祖社神前元服。七歲。號又二 信州之守護。

臣不能防。母堂內室井家之文書等機之落同國牧島。 後曾叔父宗康子左京大夫政秀。爲門棄構一城。居住 文明九丁酉九月九糾法的傳。師範清宗。清宗逝去之 長朝暫於此所牢人也。故暫時之間 伊那。于時以爲長朝若年。他行之節以謀襲入林館。家 政 秀在 府中謂屋

卷第

代《守家御劔。 丸生捕之。濃州垂井道場生害之。此時為褒美賜御重 寄。及數度合戰終落城。持氏重代之旗并春王丸康王

虎賁猛將。文武達人。

嘉吉二壬戌八月九卒。六十七章。法名號天闕正透

## -持長

童名雙千代丸。 後小松院御宇應永三丙子六月廿二生於洛陽四條館嫡男。母家女房。此女房大名子三人。是譬顧萬山右衛門佐。

**管領。信州之守護。** 鄧。從四位上。右馬助。大膳大夫。信濃守。遠飛上下野郎。從四位上。右馬助。大膳大夫。信濃守。遠飛上下野應永拾五戊子十一月 於祖社神前元服。 士寰。號又次

康。將軍義政公之爲師範。應永廿七庚子八月十三成道。糺方的傳。世五寶。師範政

寬政三壬午六月十五日卒。米十七萬。法名號高岳正隆。

## 宗康

塔。刊付忠岳之文字。投身於犀川。其夜政康妻夢雙謂無益。響轉生於小笠原家。而則御堂之後立石希如是之粧。忠岳生遲掛 頭陀之廢笈。流浪行脚。清。令詣善光寺。于時聖見之感云。受人間生者。可훎。令詣善光寺之時。小笠原政康五六百騎魏魏蕩夫。此宗康不思議之再凝入也。六十六部經聖忠岳上男。母春日女。十歲而元服。號松尾五郎。左京大二男。母春日女。十歲而元服。號松尾五郎。左京大

時之管領 等令討死。持長繼父畠山 上野。坂西上總等無二之家僕。謂十死一生軍是也。 騎。度々不决勝負。剩於善光寺表漆田原。大黑振云。 而及合戰。持長方不足貮千。宗康方始春日五千余 岐者偽屋形遺言。欲與家督於宗康。此時家臣二 之靜。學子細。父天關逝去之砌。宗康後見常葉壹 見之。為有心岳文字。成奇特之思。見善光寺石塔 自身入馬。即時討捕宗康。遂本意。此時溝口坂西 日七度合戰。持長六度失利。至七度持長引卒游口 實有彼文字。長而號宗康。持長與宗康兄弟有弓矢 子政秀幼稚之故教之。 一聖借胎內而懷妊。生男子。其子提 此子細則被及披露。彌守惣領職畢。宗 德本子息右衛門佐依為 手

# 一政秀

兵庫**助**。左京大夫。法名號賢佐。 或云政貞。宗康之嫡男也。童名國松丸。號彦二郎

## 三郎

**尤长** 三男。母家女房。法名號持能。

—慶侍者

四男。母同宗康。號伊那六郎。左衞門佐。遠江守。法名

永九壬午二月十五出家。五十六萬。法名長基院大隨清

永十四丁 亥十月六卒。

清政

二男 。母同 1. 號中川二郎。遠江守。

氏長

三男。母同 上。島立之祖 也

# 長秀

後光嚴院御字貞治五丙午九月十八生於信府井川 男。母武田隆奥守信春女。 名豐若丸。

舘

。從四位下。 和四戊午十一月五於祖社神前元服。十三章。 兵庫助 。修理大夫。信濃守。 號

遠飛越前管領。信濃國守護。 至德三丙寅八月十二成道。糾方的傳。十一歲。師 範長

氏賴 上。仍被兩人指加。故號三義一統也。 禮品節旨蒙嚴命。粤小笠原申云。幸今川左京大夫 仰撰述三義一統。元來小笠原爲弓馬之家。 伊勢武藏守憲忠當其器。可被召加彼等旨令言 獨可糺

相國寺供養隨兵。 後醍醐天皇御字逐天龍寺供養之

> 號大通寺後中正 應永十九壬辰二月十 捷 五遁世。四十歲。

一男。小二郎。

長義 二男。五郎

# 政康

二男。母同上

童名豐松丸。 後圓融院御宇 永和 二一丙辰四月十六生於信府井川 舘

嘉慶二戊辰十 一月五 於祖 配社神前

元服。十三歲。號彥五

從三位。右馬助。 **秀遁世。政康續家法。村上。平賀。諏方等之門葉。國** 永享四壬子三月五日為將軍義教公師範。號普送院。依 應永元甲戌六月三成道。糾方的傳。十九歲。師範長基 濃上下野等之管領。信濃國守護 頭 。治太。大膳大夫。信濃守。 中 遠

時被補再拜大將 持氏公退治之時為大將軍。家臣 條等討死。 。數度戰場積功。鎌倉令沒落。此時 二木小七郎貞明

Fiel 此 不殘仰之。

之條不叶。被賴結城七郎至彼城 公切腹之後。 子息春王丸康王丸雖 不移時日又押 落于日 光山

卷 第 百 + 四 小 笠 原 来 圖

護之。時人榮之。惜之。 元庚寅八月廿五。五十七歲。葬送之夕。 韶御史臺監

善寺泰山正宗居士。

二男。母同上。號

小笠原孫

郎

武田伊豆守妻

男。母藤原光義女

一醍醐天皇御字 元應元己未七月十一生 童名豐松丸。 於信府 井川

江 元弘元辛未十一月廿三 郎。從四位上。右馬助。兵 遠之管領。信濃國守護 於祖神前元服。十三萬。號 庫頭。遠江介。信濃守。飛越 孫二

將軍尊氏之師範。為武士之定式。將軍入洛之時。為武 建武三丙子六月十二成道。糾方的傳。十八歲。師範 者所。用弓馬之法樣。軍兵應之。 直宗。

之。鶯忽射取墓目中。無恙出聲。人皆稱奇異。兩 幸之先驅政長承之。 從建武至貞治。度々武功略之。 時於禁中籠騰逊出。止庭樹。政長承勅。以暮目 行 射

永四乙酉八月廿九天龍寺供養之隨兵先陣。 家之時。遠光長清等之例。將軍家若君御箭 被逐 鎌

> 門葉政宗承之。 啓之列座。御上座公方。小笠原。武田也 鳥餅之作法

眞長。 貞治四乙巳三月廿一日卒。四十八歲。號東禪院 入道 活却

二男。母同上。號孫二郎。天龍寺供養之隨兵

宗滿

形。 三男。母同上。號彥三郎。掃部助。刑部少輔。法名號堅

四男。母同 法名真緣 「線イ」の 上。號 七郎。 治部少輔 修理 亮。 彈 IF: 少

天龍寺供養隨兵。御觚之役。有武勇略之。

## 長基

嫡男 。母木曾義 純 女。

川之館。童名豐松丸 光明院御宇貞和三丁亥正月廿七生於信州筑摩郡

孫二郎。從四位上。兵庫助 延文四已亥十一月廿三於祖社神前加首服。 應安元戊申五月十九成道。糾方的傳。十二歲。 信濃守。飛越遠之管領 。信濃國守護 彈正少。甲斐守。 師範政

將軍養滿之為師範

六男。母同上。十郎二郎。號常葉

七男。母家女房。號二郎。赤澤彈正忠。

八男。母同上。號津毛 三郎。

清和天皇十七代後胤。信濃守宗長嫡男。母中原經行

松尾舘。童名豐松丸。 伏見院御宇永仁二甲 午四月十二日生 於信州伊 那

飛越遠等之管領。信濃守護。 。正四位下。右馬助。治太。信濃守。正三位。昇殿。 元丙午十一月廿於祖神社境加首服。十三萬。號產

之旨。宗真謹申云々。加之命官鵲工大藏丞合繪貞宗 標給。家門之面目何事如之哉。愚身之冥慮難量。 令智其藝之時。親被掛御手於鞍上。正令叡感鞍中之 後醍醐天皇御宇常令參內。調馬於丹墀。試射於金門 名譽。爲御師範。或時帝出御殿之南面。貞宗馬上而 。至于今現在洛陽東山長清寺衣冠之像是也 癸丑六十月二成道。糾方的傳。##。師範宗長

> **叫等之秘術。謂弓馬之家。謂天性之達。 叡慮之餘** 慮。密其形爲紋。今用松皮菱之下太是也。 位。剩以王之一字可定家之敕旨蒙勅定。 原可爲日本武士之定式之旨下賜御手判。 而被導下弓法之奧儀。不能 周 奉傳鳴 被任正三 部小笠



或時 之簡要。驅逐之妙術也。爲私不中之。爲公申之。爲家雖非無其德。騎射之勤猶堪樂其敵。於犬追物者射馭 恕。携弓箭之人。歎武藝之廢絕。所以何者。步射 中云。被下犬追物禁制之法。德罩禽獸 也。奏狀之趣在別卷。 不申之。爲道申之云々。遂被止制禁之法。以此申狀 帝令禁犬追物給。是戒殺故也。專貞 。雖知政化之仁 宗以

兩鄉寄附之。 泰山。於信州伊賀良庄創禪刹。名開善寺。以河路中村 大鑑禪師之室。執弟子之禮。法悟道發明。諱正宗。號 一方大將。於武州入間河鎌倉等废々願武功。貞宗 元弘之戰義貞學旗之時。依勅定貞宗引卒信飛勢。 13,

中有喚聲。成奇特思。開離見之。大鑑起上。請閱訓薄絲。不申請炬火之由。取付寵。落淚干行。然處自 火。書大鑑再來。筆與貞宗。歷刧不思議 大鑑禪師遷化之砌。貞宗在禁中。既入龍之處馳 論編述。通神權者。文武之達人。 之道理也 炬籠依

。母同上。號小笠原彦三郎

四男。母同 上。出家。

嫡男。母村上兵部國忠女。 後嵯峨院御字寬元四丙午八月十七生於信州松尾舘。

正嘉二戊午十一月十三元服。十三萬。 童名豐松丸。 郎。從五位上。右馬助。治太。彈正少。信濃守。信 nt 冠祖父長忠。號

州之守護。

正安三辛丑二月十五出家。五十六等。法名號長連。交永五戊辰三月十五成道。糾方的傳。師範父長政 延慶三庚成八月十三卒。六十五歲。

長朝

二男。母同上。助二郎。民部少。

長直 三男。母同上。小笠原三郎。 號勅使河原。受聽住參州

之所領。

四男。母家女房。四郎。

五男。 母同上。號彌五郎。藏人。

六男 。母同上。號小笠原六郎

七男。母同上。號小笠原十郎

嫡男。母件野出羽守長房女。

意號孫二郎。從五位下。右馬。治太。信濃守。信州之守 名豐松丸。弘安七甲申正月十一於祖神社壇元服。十三 山院御宇文永九壬申十二月六生於信州松尾館。重

元德二庚午九月六卒。五十九常。 元亨三癸亥二月十五出家。五十二歲法名號順長。 永仁四丙申八月十八日糾方的傳。師範長氏

長

泰氏

二男。母同上。號小笠原又二郎。

三男。母家女房。號矢田三郎

四男。母同宗長。號丸毛六郎

政宗

八十六

男。母武田大膳大夫朝信女

尾銷。童名豐松丸 土御門院御宇建仁二壬戌四月廿六生於信州伊那松

建保二甲戌二月十二於祖神社壇元服。士意。號又二

管領。信濃國守護。 郎。從五位上。右馬助。兵庫助。民太。信濃守。參州之

嘉祿二丙戌三月五糺法的傳。師範祖父長清。父長經。

安貞二戊子五月日爲不泰時師範。 文永元甲子十 一月三卒。六十三萬。法名號乘連

赤澤之祖也。 郎。赤澤山城守受讓。爲伊豆國之守護職。任伊豆守。二男。 母本三位中將重衡女。號源二郎。或六波羅二

三男。母家女房。號小笠原小二郎

四男。母同

長忠。號下條四郎。修理亮。下條祖也

五男。母家女房

卷 第

E

4-四

1 验 原

系 THE STREET

> 親照 六男 母同長忠。號小笠原五郎

七男 母家女房。

盛長

八男。 母同上。號上 一野六郎

長村

九男。

母同上。號米田 七郎。

長政

後堀河院御宇貞應元壬午七月十九生 嫡男。母片桐藏人大夫爲基女。

於信州伊那松

郎。從四位下。右馬助。大膳大夫。信濃守。參州 嘉禎二丙午正月十三於祖神 尾舘。童名豐光丸。 和掩 元 服 无缺。 子號

領。信濃國守護。

永仁二甲午八月四卒。七十三歲 弘安十丁亥二月十五出家。太十六萬。法號長阿彌陀佛 建長四千子六月三十為時賴師範。號發明寺。 寬元四丙午二月五糾方的傳。師範長

長冬

二男

。母同上。藏人。太郎兵衞尉。

八十五

嫡男。母新中納言邦綱 卿女。

高倉院御宇治承三己亥五月十七生 。童名豐光丸。 於山 城國 六波羅

弼 治少。刑丞。右馬助。 河邊庄司行平。號六波羅太郎。或彌太郎。正三位。民太。 建久二辛亥十一月五元服。十三歲。 父遠光。父長清。 正治九已未十二月十三成道。#1歲。私法的傳 。兼遠江守。相豆甲遠淡等之管領。信阿之大守。 頭。兵庫允。侍從。昇殿。 加冠賴 朝卿。理髮下 師範祖 彈正少

梶原平三景時等承仰。始長經近習五人之從類建久正治之比爲賴家將軍之近侍。恩顧異于他 不可參御前之旨被命之。依此等之奢 倉中縱雖為狼藉。 長經暫籠居云々。 不可令敵對。且五人之外不仰者 修。賴家公滅亡 者。或 於時

承元元丁卯為實朝公師範元久二乙丑為建仁宮寺供 久二乙丑爲建仁宮寺供養使 入洛

承久兵亂之時。隨父長清顯武功譽。

仁治三壬寅八月十五出家。太十四歲。號高倉入道長

寳治元年 Z --月五卒。六十九歲。

## 長房

二男。母家女房。阿波 波國 守 郎。號三好。受讓為淡州之

三男。母同 長經。號伊 那

清家 四男 刀。 母同· Ŀ 。號八代四

郎

五男。母同 上。號 小 田 Ŧi. 郎

六男。母同 上。號 伴 六郎。

者也

七男 。母家女房。號大 井 七 郎

八男 一。母同 上。八 郎 禪

受讓。住甲州之所領。號小 九郎

男 母

同

上。

號藤

禪居

崎 十郎。高島之祖

長隆 領。高天神之小笠原此流也。十一男。母家女房。號尾州鳴海與 市。後受 譲遠州之管

## 義成

八男。母同上。號淺利與一。弓之上手也

九男。母同上。號八代與 冠者。

依病無子。以小笠原長清子四郎長光。相續八代也

義氏

十男。母家女房。利見與一。

## 光朝

男。母家女房。號秋山太郎

二男。母和田義盛女

名豐松丸。 二條院御字應保二壬午三月五生於甲州小笠原館

官義康。號孫二郎。 承安四年甲午十一月五元服。十三歲。加冠足利藏人判

兩國之大守。 助。左京大夫。信濃守。豆相甲遠溪五 從天帝始賜小笠原號。 任正四位下。相摸大掾。 ケ國管領 信阿 右馬

治承三已亥十一月二十三成道。十八歲。

方的傳。師範遠光

文治三丁未十一月五 源賴朝卿爲糾方師範。于時長清

卷 第 百 =+

74

小 笠 原

系 

> 式專取行之。并大計物權與之 卿之時弓始奉射 。八的 丸物。笠懸。流鏑馬等

仙鶴丸若年而度々發矢。先登名謁。賴朝卿御感之餘。 鹿之初也。 召小笠原長清有御尋。即時作草鹿傳射法之秘。 庄司行平。被導子細。庄司答可被尋其家仁之旨 朝卿於富士之符場被射損鹿。變御 前 字。號河村四郎秀清。 俄元服。長清依有糾方德武勇功。被命加冠。則 奥州泰衡退治之時。河村山城權守秀高 氣 召下河 于時

宮御社參之隨兵。三島御詣之隨兵取行之。 候最前。長清候御駕左之方。其後行列定。其外每年 於大蔵卿「鄉」新造之御亭移徙之時。和田小太郎義 都東大寺造立之時。彫四天王像。長清其一 也 若盛

仁治三壬寅七月十五卒。歲八十一。號長清寺榮督居士 將軍。引卒五万餘騎。一戰而敵敗北。有數多武功。 承久三兵亂之時。武田信光。小笠原長清。賜東山道大

三男。母同上。號南部 三郎。奥州南部之祖也

承久於宇治合戰。一番討捕敵。四男。母家女房。號加々美四郎

五男。母同上。號於曾五郎

國大守。糾方不傳。 治民兵刑等之少輔。 信相 豆遠等四 ケ 國之管領。 甲斐

仁安三戊子七月八卒。五十九常。墳墓在甲州逸見

二男。母家女房。號方原二郎。參州方原下司。

光長

男。母手輿遊女。號逸見太郎。

巳刻。信義午刻。 號武田太郎。清光之男。光長同胞。 兩子同日生 。光長

平家追討之時。忠功之輩。從賴朝卿。始被行勳功賞其 也。

二男。爲正嫡。母進士判官義業女。

館。童名豐松丸。 近衞院御宇康治二 癸亥二月廿八生 於甲州加賀美之

四位下。相豆遠等之管領。信濃國大守。 臣。號加賀美二郎。或甲斐冠者。從五位上。信濃守。從 保元二丁丑十二月十五元服。十五萬。加冠新田義重朝

光不傳糾方。故抽兄弟。隨祖父義清受師範。依有其器 也。 寬二甲申八月十二糾方的傳。師範祖父義清。

> 文治 大夫判官義經份課國。遠光等以上六人也。太郎義兼上總國。兵衞尉兼助越後國。九郎 除目。源氏六人受領之時任信濃守。志用三郎先生養輸州豆頭。 元年八月十六後鳥羽院 依平家追討之勳功被行

寬喜二庚寅四月十九卒。八十八歲。 出御之行列等定之。通神權者。文武棟梁。 賴朝卿若宮誕生。其儀式被命遠光取行之。 陣被命遠光父子四人。武藏守義信。参河守範賴番之。 文治五七月 賴朝卿追伐奥州泰衡之時 鎌倉供奉之先

三男。母同遠光。號安田三郎。

平家追討之時度々有軍功。 從四位下。遠江太守。

始被行勳功賞。其隨一也。 教經。備中守師盛等獲之。此外數多功名略之。賴朝卿 殊但馬前司經正。 能登守

長義 四男 。母家女房。號安井四郎。二宮之祖也

五男

。母同上。號河內五郎。或小二郎。

六男。母同遠光。號曾稱禪師。

七男。母同上。號奈胡十郎。

三男。母同上。

· 所。 後冷泉院御宇 天喜五丁酉三月十五生 於洛陽大宮御

甲豆相常信等之大守。

凡撰述之書籍一十三部。見記錄卷。

之人也。

大往生之人也。墳墓在三井寺。

義类

卷第百

+

小笠原系

權佐「分衆」。住常陸國。佐竹之祖也。一男。母甲斐守知實女。號刑部太郎。進士判官。相

**美**青

二男為正嫡。 母同上。 白河院御宇承保二乙卯四月十二男為正嫡。 母同上。 白河院御宇承保二乙卯四月十

寬治元丁卯十一月十五元服。土"薨,加冠伯父義家朝寬治元丁卯十一月十五元服。土"薨,加冠伯父義家朝左衛門尉。刑部少。送部少。治部少。

甲信遠等之大守。

抽兄弟獨得家法。 蕭保元甲戌八月五日糾方的傳。師範義光。以有其器。

填墓在甲州市川庄。 填墓在甲州市川庄。

三男。此

三男。母同上。平賀冠者。

清光———

四男。母同上。岡田冠者

冠者。黑源太。從五位下。右馬助。兵庫助。左衛門尉。天治元甲辰正月十一元服。于五書加冠源義國。號甲裴天永元庚寅六月九生甲州市川舘。章名德光丸。一男。母上野介源兼宗女。

八十一

圖

卷

號耳納 康不五壬寅 万五千人也。取其片耳而 寺。 十一月廿九誅阿倍貞 納之一堂。建立於佛閣。 任高宗任。凡斬人首

人。有往生傳。墳墓在河內國通法寺。 永保二已未二月出家。同十一月二卒。八十八萬。大往生

上之先祖也。 二男。母同上。從四位下。肥後。陸奧守。配流信州。村

掃部助。乙葉入道行增。配流信州。井上高梨之祖。 三男。母家女房。號井上三郎。又乙葉三郎。從五位下。

號之祖。 四男。母同上。號 河內冠者。從五位下。左衞門佐。 河內

下。左馬允。 五男。母家女房。號常葉五郎。又號國井冠者。從五位

嫡男。母上野介從五位下平直方女。 永承元丙成正月十一於石清水八幡宮加首服。七萬、教 長久元戊寅八月十五生於洛陽大宮御所。童名 八幡太郎。治部少。左近將監、左衞門尉 左馬允 不動丸。

> 天喜三乙未六月十四糺方的傳。師範 也。相武與羽豫 兵部少。鎮守府將軍。左馬權 河信下野等八ヶ國之大守。 頭。正四 位 上。昇殿。歌

康平年中雖不經上奏。爲國家討不思武士平家衡等。 振威於東夷。舉名於西洛

被仰下於八幡太郎義家。義家蒙 御惱非直事。以武士可警因大內之旨。 堀河院御惱之時。擦養祈禱不得其驗。有 勅。 着甲胄帶弓箭。 公公 卿 愈儀。 此

跨(V.)南庭睍殿上。高聲呼云。恭 下人身毛懸而驚耳目。 如何惡靈鬼神謂可成障碍乎。致觀念。鳴弓弦。殿上階 天照太神御正統 遍惠天下之人民給。賢慮尤可恐之。 御惱忽平愈。是則等有驗之高

元太生衣小釉 澤馬尚平 虎資猛將。勇威武略之長。通神權者。 僧貴僧之證也。 枕打刀膝丸薄

太刀鬼切手

墳墓在 天仁元乙酉八月十八卒。六十八世 八龍等之重實相傳之。 in 內國通法寺。

二男。母同上。

延久元己四十 後冷泉院御宇天喜三乙未正月廿 等之介。奧勢漂甲信尾等之大守。石橋之祖 茂二郎。或稍荷三郎 從四位下。 一月於賀茂社加首服 。 石橋之礼。美濃大橋 古服。十五萬。 教名號賀 六生 於洛 陽大宮御

## 一源賢

爲點心僧都之門弟。及長究佛法之奧騰。號多田法眼。三男。母同賴光。童名號美女丸。一山第一暴惡兒。後

## 賴信

之大守。

之大守。

之大守。

光。長德記。寬弘錄等撰述。

劔。槃矢。八于輪等二張之弓重資所持也。 首。薄金。萠黃糸等之鎧。泉丸。虎丸。伴切丸等之三 長元年中平忠常 有亂逆之事。奉旨同 四年 梟於忠常

## 賴平

五男。母同賴親。從五位上。大藏大輔。武藏守。柏原檜五男。母同賴親。從五位上。大藏大輔。武藏守。柏原檜

## 賴明

卷第百二十四

小笠原系

六男。母同賴光。從五位下。出羽守。

一賴貞

七男。母家女房。從五位下。帶刀先生。

## 一賴範

監。、以前類親。從五位下。越前守。左衞門尉。右近將

## 一考道

九男。母同賴貞。從五位下。播磨守。大和守。

## 一颗尋

十男。母家女房。號攝津阿闍梨。

## - 賴義

嫡男。母修理命婦。

所。童名王代丸。 一條院御宇 正曆五癸巳四月八生 於攝津國多田假御

寬仁四庚申二月十二糾法的傳。師範賴信。治安記。長相武奧常上羽下野等十箇國之大守。 俄哥少。左馮頭。伊豫守。正四位下。昇殿。甲信豆允。民部少。左衞門尉。右馬助。左近將監。從四位下。寬弘三丙午十一月五元服。; 思考 加冠伯父賴光。吳庫寬弘三丙午十一月五元服。; 思考 加冠伯父賴光。吳庫

元即。寬德記。天喜錄等編之。始有菱紋。



天德二戊午十一月十日卒。六十九歲。長記。承平錄等撰述。

男。母惟高女。從五位。越後守。石見守。

所。 醍醐天皇御宇 延喜十二壬申 四月八生於攝津多田御嫡子。母橋繁忠女。

正四位上。昇殿。兵庫允。右馬允。左馬權助。兵部少。延長三乙酉正川廿三元服。十四萬加冠蕃基王。春宮亮。 治部大。帶刀。鎮守府將軍。左馬權頭。伊豫目 農常越前下野等九个國大守。 。攝武信

延長八庚寅十一月十七正法的傳。師範經基王。貞眞

長德 新發意覺真。究天台上觀之奧旨。建立於多田院 天曆記。康保錄等撰述。歌人。拾遺作者。 元二丁廿二月十五於叡山中堂出家。六十六章。號多 三丁酉八月廿七卒。八士義。贈三位。號滿慶。 H

## 滿政

二男。母同上。號村岡大夫。從四位下。左衛門尉。大 守 府將軍 。奥豫武等之守。

三男。母武藏守藤原敏有女。從四位下。

四男。母同滿仲。 。足助等之祖。 從五位上。下野掾。 陸奥介。小田。小

五男。母同上。從五位上。下野守。右衞門尉。相摸介。

滿季之子也。祖父經基王養子也。 但讚伯淡豆攝信豫濃備前下野等十二ヶ國之大守。弓 兵衞尉。兵部少丞。鎮守府將軍。內昇殿。正四位上。尾 藏頭。春宮亮。 但馬介。下野。筑前等之守。 男。母近江守源俊口朝臣女。攝津守。正 左馬權頭。上總守。上野介。中宮進。左 從五位下。右馬允。 29 位下。內

大江山有奇怪物。俗名河天童子。賴光賴信等奉勅亡之。 弓矢帶之。謂授汝。語巨細 或時賴光畫腰。自天如影物下而告云。 直垂上。賴光施此傳。更不劣養由之藝。或時於丹州矢帶之。謂授汝。語巨細而去。夢醒見傍。件之弓矢 者。武略長猛賞明將也 我所得養由

方的傳。師範滿仲。

左馬頭。和防淡信等之守。大和源氏之祖也 男。母左衞門權佐藤原致忠女。從四位下。 大和守。

清和天

同年十一月七甲子即位。天藝學。本朝童帝之始。天安二戊寅八月廿七日受禪。九萬。 嘉祥三庚午三月廿五日降生於一條亭。尚年十月月出五 明子。號發展后。攝政太政大臣藤原良房之女也。良居。號忠仁公。 (皇五十六代之帝。諱惟仁。 文德第四之皇子。母皇太后

貞觀格十二卷。元慶錄等御撰述。 貞觀六甲申十一月廿七天道受持。治天下十八年。

帝始講論語周易。二月釋奠講左傳。

八幡大菩薩始移鳩嶺。尊敬之。始行春日祭。 社始移愛宕郡。此外之御政等略之。

同四年十二月崩。卅一歲。葬於東田山白川。斂御骨於丹州 三已亥五月八日落飾。卅歲。法諱素真。戒師宗緣僧正 陵。號水尾天皇。後奉諡於清和天皇。

貞明

第一皇子。奉號陽成天皇。

貞固 親王

貞元親王 第二御子。

第三御子。號桂親王。滋野氏從是始。琵琶之上手也。

貞保親王 第四御子。

卷 第 百

+ 四

小 笠 原 系 圖

貞平親王

第五御子。

貞純親王

延喜十六丙子五月七薨。四十三歲。 昌泰記延喜錄等撰述。通神權者。武家之建隆也。 蒙可爲日本弓矢將軍之宣旨。賜白幡畢。 寬平五癸丑十一月廿三眞道的傳。師範能有公。 中務卿。三品。兵部卿。上總。常陸等之大守。 元慶六壬寅十一月五元服。九萬。加冠惟彦親王。 桃園親王。源氏正統之祖。 貞觀十六甲午三月廿三生於一條大宮桃園御所。故號 清和第六之皇子。母神祇伯楝貞女。 。射禮射法射行射儀射術等撰之。 四品。

經基王

所。號六孫王。 宇多天皇御宇 寬平二庚戌 二月十二生於西八條之御 貞純親王嫡子。母石大臣能有公女也

佐。始賜源姓。昇殿 大武。正四位。內藏頭。攝津守。鎮守府將軍。左衛門權 延喜二壬戌正月十一元服。十三歲。加冠貞眞親王。太宰 濃但像常豆筑前等 八个國之大守。天性達弓馬。 長

延喜十五乙亥十一月十三正道的傳師範。貞純親王延 武略。諸般明將。

七十七

續群書類從卷第百二十四

## 系圖部十九

小笠原系圖科序

太 常之道。深於信心渴仰之志。而可奉敬於 之禮。故繼此家緒。為我子孫者。尤勤於三 鹿等之法式 家。而世 之家矣。中興至遠光長清。糾方傳受于小笠原之 不可輕思。輕思則家法不立 武臣。賜源姓以來。代々糾方的傳。為天下鎮護 夫當家之起者。始于 神。八幡大菩薩。新羅大明神。尚歸依禪宗。須 々相續射御之與旨。守舊儀。犬追物。草 有新定。家法益盛也。然則雖爲 清和 。家法 天皇。自貞純經 不立則失君 我家 基 天 鄉 照 五 15 寫

> 傳道統 備之定式。是我家之真法也。 家。常正其心。潔其身。到於汚穢之食物等可慎 得以 爲將軍之師範。而平怨敵。勵忠功。卓立文道武 之。非內外清淨。難施其德行。且爲天子之守護。 真法云。 之傳。及子々孫々。欲吾家法之不朽。敢莫忽此 則 而撲惡魔。現奇特。恰等於有驗之高僧貴僧。且 自然天下安泰也。仍記家門之系圖 心傳 已糾 心 之妙。更無兄弟之差別。以 方的傳之人 則 不可准他之權門高 君臣能用此定式。 。而述道 有其器 統 मि

正三位信濃守貞宗謹書

大 **非系** 圖

## 大井系圖 卷 某號大井陸奥守 氏清伊豆守 信 通出羽守居三州巨海

信忠武田太郎信義六代 武田流 大井

信安小五郎

信網五郎女[四號]郎 信時五郎二郎

時綱 六郎

信宗孫六年源六

信成刑部少輔

武續號栗原十郎

信武彦六

某上野介

為婚信濃守修理 公信薩摩守 虎昌監物因幡守

昌次庄兵衞尉

昌 昌 滩 義 理兵衛 長右衛門尉

信遠民部少輔 信明 巨海出羽守

七十四

京都住。

以紀州半婁郡日足村西茂左衞門俊重家職本寫之

# 武田法印系圖

信武陸奥守安藝守九州探題代

後號八幅[釋照]寺。 尊氏將軍近習人。歌人。延文三年四月晦日卒。號依森院。

# 真信四郎左馬助彈正少弼

安藝國守護。爲九州防禦。初以左巴爲破菱之副紋 甲州武田分異同也。 Thi

信綱 伊豆守左馬助

信賢治部少輔大膳大夫

安藝守護。蒙武家勘氣。出安藝國赴豫州。再歸甲州

信光從三位備前守

信治修理大夫 住豫州味和崎。

卷 第 B

+

武 Hi 法 即 系 

信重剃髮號道安法印

秀吉許之。信雄歸京時信治相從焉。寄食而緣

信良勝三郎恭安法橋 家光公

信勝號岌淵法眼 信孝勝九郎 信 成次即

信德壽山 信經帶刀

病甚。浴有馬湯。 友政道直使信治將兵救大友。赴豐後。仙石越 使土方勘兵衞。天野周防守請秀吉。而使信治剃髮而 薩州竹原。其後織田信雄下豫州時。信治往屬之。信雄 滅口。故畿之於秀吉。於是信治逃隱高野山。其妻 和。故秀吉使小早川隆景徇像州。通直出豫州奔攝 始危。信治監護之。仙看得免。而先是毛利旣與秀吉相 秀吉命爲大友加勢到豐後。 依仙石欲仕秀吉。仙石耻己之失戰利而欲殺信治 jus 野四 『源通直 直赴薩州竹原卒。信治聞之。不歸豫 。與毛利鄉元姻家 與薩州兵相戰。仙石失利 前守 後





範長川次郎 景弘武田太郎 有長幸德二郎 忠長湯河庄司 行長毘沙王太郎 本宮住。 長生上三郎 末長別所次郎 出家。後號小別當長慶「廣イ」。 光春四郎同庄司 佐長 季長波沙次郎 師長 某 某 光長同庄司 師 中房御本三郎 長義尾喜次郎 長清者太郎 長俊五郎 長村四郎 經長三郎 某 某 某 賴村次郎太郎 光平八郎 長經 長康 師 即親左兵衞尉

七十

後滅亡。 形。為信長 門。白井民部丞。寺川左馬助。香川右衞門大 藤筑前。高濱逸見駿河。熊川城主松宮玄蒂。 其後被官人早柿城主粟屋越中。 若州兵。入御小濱舘。御逗留。此間有犬追物。 崎 者義統之御 夫等皆逆心屬信長。 名鄉城主熊谷大膳。新四傳左其外寺井源左衛 戰之時也。供遊小二公方義昭依義統 判也。是證文有。逸見謀反者不手 戦。 無勝利退去後瀨山 武藤上野介者 西津城主內 殊反 城 。御賴 放屋 自

右 以山縣源七郎之纜家藏古本寫之

### 紀 州 武 田系圖

• 清和天皇

貞純第六親王

卷

第 百

--

=

紀 州 五

田

系

圖

義光新羅 賴義伊 - 賴信河內守 經基 滿 義 仲 攝津 六孫 與守

宇

E

茂清小三 郎

剧

清光源太

義機法名淨蓮 義行南古九郎

家弘武田太郎

家房武田

九

六十九

基綱

信繁四男。安藝守。大力精兵。安藝武田祖。

菱桐共為紋。

信親

長祿二年戊寅生。

**外我殿室。號二位殿。** 

盛信

入道 解 E 女也。式部大夫者藤孝入道招之於丹州。而 若州 一十年 由 一た衙 玄旨婭也。源三郎政親妻者太田小 太 十月 郎 114 庄城 -11-藤原清延女也。 六日 主也。 水。 式 法 部 名光 奥細 大夫。妻者 雲院 川兵部 英 沼 山 源 大 田

或記曰。信豐永祿元己未

十月廿三日

逸見謀

反。同十一月七日與義統父子合戰。辰刻信豐

系圖

年月相違。桑村九郎右衛門 所帶之感狀

京亮以下卅餘人討死。此說有疑。

與

方千賀左

住 之時。於豐後喧 千世 栗田 一者。後 。剃 髮名 日 吨 源 H 無二 而 四 死 郎 國 夢齋 勝 慶 長六年廿四

歲

先考元之者寬永六年己巳七月九日生害。六十 孫八郎殿御內室者。京極高次高知等之兄弟也 逸見駿 長 之。號松丸殿。 者蟄居神宮寺櫻本坊之節也。御內室秀吉迎 石元明主充行。其比前屋形逝去。故孫八郎殿 無用意不慮生害。先於是天正八年高濱城主 有美女之聞。豐臣 歲。法名曰了現院光山日仙。後者號吉田 秀。而以謀 河守死去。割其地八千石。而信長三 討元明主。 秀吉 仰丹羽五郎左衞 招寄江州具津 屋 門尉 T

### 信滿

后疆弟曰刑部大輔信實。永祿比卸伴衆。妹者小反同心。於武州相州與持氏方合戰。 應永廿三年信滿之婿上杉右衞門入道禪秀謀

信繩弟曰刑部大輔信實。永祿比御伴衆。妹者小

經子曰八郎信慶。 慈聖。三曰彥六信和。四曰右衞門佐信幸。信 慈理。三曰彥六信和。四曰右衞門佐信幸。信

### 信重

永享持氏追討之時討手。

信虎 窪 E 下。號信濃守。同三月賜一字。同廿二年十 公仲母儀是也。 介信友。其外有女子二人。今川義元妻。 右衞門大夫信龍。五男曰兵庫頭信實。是川久 是小笠原掃部大夫信峯之舅也。四男曰一條 左馬助信繁。三男曰孫六信綱。法名逍遙軒。 月出家。法名機山。法性院信玄。號德榮軒。天 童名勝千世。天文五年正月十七日 法名泰雲大泉寺。其子晴信大永元年辛巳生。 也。小笠原靫負佐長臣之舅也。六男曰上 元年四月十二日卒。五十三歲。二男曰二 叙從五位 郎

信繁

**宗山信君** 那三歲。 卅三歲。

卷

第

永正已巳生。受祖父之命。繼山縣賴冬之家

元盛式部大夫

天文二癸巳生。元明賜元字。 政親源三郎

直常熊谷備中 大膳養子。 弘治元生。

福千世

天正六戊寅生。

元之源七郎改大郎助

十一戊辰生。本名政信。同兄賜元字。

栗屋越中妻。

女 久我內大臣晴通室。 熊 谷大膳妻。

裏書日

隆。世人稱之。自賴朝卿時。至七條將軍家世。 御遊,於是有命。光蓮雖宿老。為名聞若輩等 奉行犬追物。流鏑馬。笠掛等之事。仁治二年 四天王。信光。小笠原長清。海野幸氏。望月重 田合戰。父子有忠。是時賜波加利本莊。 進阿野法橋全成。賴朝。建保三年五月七 治承四年武功。右記。建仁三年五月十九 致射藝。可候見證。 正月廿三日。將軍家於馬場殿有笠掛射的之 萬余騎。父子共有大功。是時賜安藝國。弓馬 三年六月天下大亂。為東山道大將軍。從軍五 承久 H B

施滿 春

有三子。長曰賴武。法名宗山義超。次曰 右 馬

朝倉入道宗淳妻。光德院

坂 權現大喜之。來年於武州賜食邑二千餘石 內。而取首。又討一人。令账方兵取其首。 同 敵 進先 去。七十六歲。法名道二。 長五年濃州 平岩主計頭親吉。早入隱居 獲之者三員。 兩度 十二年尾州 取首矣。此外於芦田小屋等所々討敵成功。 郡 一登而破之。我兵乘勝而追之。信俊一番討 雄 前 御陣 而隱居矣。同十六年二月 山而相待焉。於是與彼相逢。而 關原合戰在旗本供奉。寅卯年 供 同十八年攻武州岩付城 長久手合戰獻首九級。其內自 奉 大權現。寬永三 曲輪而討 二年讓 十四四 Ш 之時屬 家督 日逝 信俊 口 4

右淺羽本

### 武 田 系圖 山縣本

元信大膳大 夫

卷 第 百 + Ξ 汽 田 系 圖

元光伊豆守大膳大夫從四位下

者州守護。文明十六甲辰生。法名宗勝。 寺殿。贈從三位。天文二十年七月十日逝。 道號天源。

豐伊豆守從五位下

雲寺殿。弘治二年十月六日逝。 永正二乙丑生 。從四位下。法名紹真。道號大仙。靈

寺殿。天正八年四月八日逝。 晴賜義字。大膳大夫。法名宗清。道號聖濟。桂林 大永六年丙戌生。始名元次。從四位上。公方義

十年七月十九日逝。卅一歲生害。 天文二十一年壬子生。孫八郎。母義晴 女。法名紹昌。道號文甫。法雲寺殿。

信 由上總介

信景右衛門佐

盛信山縣源三郎下野守 永正四生。宮內大輔。永祿比申次衆

卷

公

久我內大臣晴通公妾。

信親彦太郎治部少輔 法名宗觀。號樹岳。栖雲寺殿。永正十一年八月二十二

信廣若狹守 口逝去。二十四。

光廣蠣崎修理大夫 松前祖。

信豐彦次郎 伊豆守

信重宮內少輔 法名紹真。號大仙。靈雲寺殿。弘治二年十月六日逝去。

雄長老

建仁寺住十如院。

義統彦二郎大膳大夫

法名宗清。號聖淑。桂林寺殿。天正八年四月八日逝去。

元次孫八郎

義晴公女。法名紹昌文甫。號法雲寺。天正十年

康

尋

信由三郎上總介

七月十

信俊 甲州滅亡之後。奉仕 人。篠瀬士也。一 信景彦五郎右衛門佐 東照大權現。當有參州 而屬

忠。爰有相木市兵衞。年途而欲擊我。設備於 求信實之後。于時信俊十九歲。應其嚴命出 州。以實告大權現。於是大權現大感信實之有 避武田名稱河窪。同十一年 奉仕大權現矣。信俊初領甲州河窪之地。由 情矣。天正十年大權現入甲州之時。令篠瀨 公嗜鷹也。献之以可謁見 家康公。篠瀬歸 時。信實以鷹二聯與之篠瀨而曰。我聞 信實。經年之後被宥恕其過。而欲歸 郎康忠為守將。平信州凶徒。于時信後屬 九日二十 背大權現命。逃甲州 歲之時。 於江州貝津為 大權現以柴田 秀吉 參州之

## 義統大膳大夫

號桂林寺。

-元明孫八郎

號法雲寺文甫大居士。

## 勝俊羽柴少將

晚年號長職。母松丸殿。勝俊者木下肥後守家定之子 元明之妻。秀吉殺元明而奪之爲妾。此說大謬。 也。松丸殿者京極長門守高吉女。而初為武田孫八郎

右以狩野永納本寫之。

# 若州武田之系圖茂羽本

信在伊豆守氏信子治部少輔

法名乘光見外

信守治部少輔伊豆守 信昌

信繁治部少輔伊豆守 法名耐光。號輝溪。光明寺殿。

法名長光。 號山山。 實泉院殿。寬正六乙酉仲冬朔

卷 郭

Ti \_ -}-

=

者 州 武 田 系 6

死。七十六。

國信彦太郎治部少輔大膳大夫

玉華院殿。新撰苑玖波作者。 延德三年六月廿一日逝去。五十四。法名宗勳。號功林。

信榮彦九郎治部少輔

天斧。長福寺殿。 永享十二年七月二十三日逝去。二十八。法名光藝。號

信賢治部少輔大膳大夫 五十二。 法名宗武。號大人。大速院殿。文明三年六月二日逝去

基經安藝守

兀信武田大膳人夫若狹守

二月三日逝。 法名紹壯。號大雄。佛國寺殿。從四位下。大永元年十

元言彦二郎伊豆守大膳大夫

年七月十山死 法名宗勝。號天源。發心寺殿。贈從三位。天文二十

朝倉義景母。孝景要。二品。廣德院

六十三

光明寺。

七十六。信繁有十男十女。 號日山。實泉院。寬正六年乙酉十一月朔日卒。年 同上。明德元年生於安藝國。伊豆守。 法名長光。道

公信薩摩守 於京都絕。

家氏奥州大井

信秋穴山信濃守

**春信修理大**人

實信春二男。

信英兵部少輔

實信重次男。法名天輪寺。

信懸彌九郎

慶壽院 乙若大花

信榮彦九郎

號天遊。後長福寺。永享十二年庚中七月二十三日卒。 應永二十年癸巳生。伊豆守。治部少輔。法名光藝。道

十 信 賢

辛卯六月二日逝。年五十二。 禪領兩國。又以舍弟國信相傳兩州大道寺。文明三年 守。法名宗武。道號大人。世人云伊豆大人。受信榮之 謂若狹屋形。同三年赤松追討大將軍。大膳大夫陸奥 討一色直信。賜其領知若狹國。嘉吉元年始入部。從是 應永二十七年庚子生。永享十二年五月奉 大樹之命。

武田氏家藏

若州武田系圖別本

元信人膳人夫伊豆守 從三位。號佛國寺。

元光大膳人夫伊豆守 贈三品。號簽心寺。

一信豐伊豆守

號鐵雲寺。

一信義右馬

法名功岡。成就院

一仁勝寺 信泰江草

信景左馬

信安山宮民部 信廣倉科治部 信賢宮內

彌阿

信森刑部大輔

法名勇山。能成寺。 信昌刑部大輔

信繩五郎 法名永昌院。

卷

第百二十

Ξ

岩 州 武 ·田 系 

法名学山。長興院。

下。左衛門尉。

明應三年生。永正十八年四月十三日叙從五位

永信太子堂

賢信中書 基經伊豫守 法名川叟。善法院。

基阿能成寺 以珍報恩寺 周檜東光寺

又三郎

氏信甲斐安藝守護伊豆守 法名光誠。道號明中。慈善寺。

移住安藝國。法名乘光。道號見外。昊化寺。

信任伊豆守

信守一

信在相傳家國。安藝。伊豆守。法名祐光。道號輝溪。

六十一

第 + 若 州

察信 忠惡 三郎父勘當

信政小五郎伊豆甲斐安藝守 信 時 六郎伊 豆守

政 綱 石和五郎三郎

時

**綱**六郎伊豆安藝守

信 法名雪窓。繼統院 成甲斐刑部大輔

信春 陸奥守

下條 法名花峯。護國院 郎

信長六郎

馬名人。一條高島祖。

某 某 某

-滿春法名義林 栗原四 郎

信 法 后滿安藝守 春吉田刑部 名明卷。長松院

信久市部七郎 遠大觀音寺

信繼下條伊

豆

成

信宗孫六伊

豆守大膳大夫

歌人。法名向阿。新干作者。長福寺殿。世人稱賢人武

某 某 某

某

信 弓

Ŀ

手。一名政平。岩崎祖

隆五郎七郎

田 殿

信

武彦六兵庫頭伊豆安藝

法名光照。獸人。新干。新拾遺作者。清淨心院殿。

六十

## 米倉彌太郎

忠賴一條二郎 兼信板垣三郎 甘利。上條祖。壽永三年六月爲賴朝所殺。

太皇太后宮亮。流隱岐國

有義吉田四郎 吉田小松祖。

一信光 石和五郎

弓馬達人。伊豆守。從四位下。法名光蓮。承久三年 仍粉骨。賜安藝國

神宮寺六郎

那古八郎 早川七郎

光長逸見冠者美濃

遠光加賀見二郎美(日八渡年

母同信義。池田人。

小笠原兩部。三好當流

松 第 百二

+ =

若 州 海 田 系 

義定安田三郎遠江守從五位上

文治六年遷下總守。爲賴朝。建久五年八月十九日所

清隆安井四郎 二宮東條祖。

義長河內五郎 田井祖。

飯室七郎禪師 嚴算會職大夫「六郎イ」禪師

光宗坊 三梓八郎禪師

義成淺利餘四八十 義行奈古十郎 信州奈古祖

信清屋代餘三 義氏利見餘二

朝信太郎大勝大夫 弓達者。

五十九

天德 五年八月十五日大武 母右大臣能有女。 天德

月四

H 薨

### 滿仲

作者。母武□□□寬和二年八月十五日出家。法名滿奉□□花山朝。贈從二位。歌人建立津國多田院。拾遺 慶。長德三年八月二十七日逝。

## 賴光

賴 譽武者。歌人。 冷泉院使。山縣。 親攝津美濃守 岐。當流內裏守。美濃源氏。神變名

賴信、、守

武略人。母大納言藤原、、、。奉勅、、、。

小一條院使。伊豫 、、、。年、、、。永保二、、、月、、。 奥州吏 0 0 將軍。 母修理命

太郎。奥州守。 武略之名人。弓馬達者。、、將軍。母平直方女。八幡

義綱加茂次郎

母同。

義光刑部 丞新

母同。大治二年十月二日卒。

義業刑部大輔印 ん相摸權

實光石井二郎 母甲裴守友實女。 近江山本。常州佐竹雕。

住伊豆國

部 三郎甲斐守

義清使刑 保安四年出家。 卒。母同。 久安五年七月 二十三日 行年七十五

清光伊豆甲斐守號黑源太 母源飨宗女。仁安三年七月八日卒。

盛義平賀四郎 親義岡田五郎 住信濃國金津。新津。西方。犬甘。木津。小野。平賀祖

武田· 太郎

住信濃國

大治三年戊申八月十五日生。光長同胞。己午時生 甲

十六歲討死。母平信長女。實苗木勘太郎女。信 長姪女。

宮原妻。

盛信

號海野殿。盲目。

道快

信正

義人葛川「い」十郎

年十八。

油川腹。號仁科。天正十年二月廿九日高遠城討死。

天正十年於甲府被誅。陽春院瑞香淨英大禪定門。

北條氏政妻。號黃梅院。二十七歲逝去。

穴山左衞門大夫信君室。法名見性院高峰妙願大姊。

木曾左馬頭妻。油川腹。

新館比丘尼。高 月院

二十三 若 州 活 田 系

卷

郭 Ħ

> 信宅權左衛門 信種七郎右衛門 信房權、刀不干耶

信次三左衞門

信本八十郎 信通三郎兵衛

若州武田系圖

清和源氏 •家傳大略

•清和天皇文德天皇第四御子也 母后攝政太政大臣忠仁公女。元慶四年十二月四

日崩。

陽成院

經基王 貞純親王第六御子也 母神祇伯棟貞女。延喜十

六年五月七日薨。

五十七

玉。天文廿一年壬子五月廿六日。

月十日病死。女子一人號月山宗盛。元龜二辛未年三

女子

母松尾一腹。下條殿。

小法師丸

喝食。後選俗。

-信實、吳庫頭 -信實、吳庫頭

死。年三十。法名一機。

一信龍右衞門大夫

女子

稱計神平母。

**菊亭大納言殿簾中。姬御所二人出生玉** 

信俊與左衛門尉

一信雄

越前守。母正親町三條公仲女。主膳正。位下。被任越前守。母正親町三條公仲女。主膳正。

-信貞新十郎

寬文四十二 廿八叙任越前守。同廿九 依本氏改武

—信安忠三郎

一女子

一義信

十年丁卯十月十九日也。號東光寺殿善山良公。十年丁卯十月十九日也。號東光寺殿善山良公。

女子

海母三條內大臣御息女。號圖

光院殿。

母請取。 子服。 天正十年三月十一日於甲州田野自害。三 泉寺殿。 天正十年三月十一日於甲州田野自害。三 泉寺殿。 天正十年三月十一日於甲州田野自害。 宗本山常公也。 法 十七。

三逝去。法號惠林寺殿機山玄公。 フ。三十一歳 。德榮軒。元龜二癸酉曆四月十三日五十

尼。臨濟寺台女和尙爲導師也。三十二歲逝去。 駿河國今川氏眞母也。號定惠院殿 南室妙康 大禪定

九日逝去。 內藤腹也。穴山伊豆守妄也。號南照院殿芳岩伊春。十

信繁左馬助

號宗屠院殿。 郡河中島。越後守長尾輝虎合戰。三十七歲討死。 永祿四年辛酉九月十日信州於更科

女子仁科五郎妻

女子

女子

信賴望月三郎

十八歲討死。號貴翁正悅。

信豐左馬助相摸守

信基內藤腹也六郎 小字長老。天正十年於小諸討死。

第 百 \_ -1-兩 Jū. 田

系

卷

女子

三浦右「左十」馬助妻。彦八母。

勝基左衛門

女子

卯正[三十九日十六歲二戸病死。號玉芳妙貴。 禰々御料理人。信州號諏訪賴重妻也。天文十二年

工藤腹。一子〇、浦野母

信綱刑部少輔

女子

女子 小笠原掃部大夫信拳妻。

嶓翁和尚。江戶大圓寺開

Ш

文龍

仁科五郎妻。

信松

女子於龜御料人 母楠浦名主女。大井次郎妻。十九歲病死。

五十五

號光岩宗

卷

信正號安室常心

賴任 鎌倉鶴岡淨國院住持。

早世。淨國院居。

女子 女子 女子

信虎童名五郎

旗楯无相續。號大泉寺殿。從五位上。左京大夫。前陸 奥守。泰雲存公菴主。五郎。我卜齊。 天下祭「暴慰名ノ名將也。天文十年辛丑牢人ス。四 ニッ歸國。則天正二曆[年7]中戊三月五日逝去 相伴不斷故。桐ノ御紋直被下。弓箭道專也。七十七 三歲而退出。甲州高源院殿蒙御芳情。於京都出頭。

信友次郎 安藝守。法名號石山道存卷主。永祿三年庚午 霜月

黑山

春國

和尚養信虎像日。一墨齊主無入公云々。

Ti.

郎

女子 三日遠行。號勝 沼

小山田出羽守妻。

信原丹後守

天正十年壬午 三月十二日 箱根崎 三歳。號傑宗道英居士也。 ニテ討死。 年

Du

號信隆院殿。官人。

鎌倉鶴岡淨國院居住。宰相法印賴任直弟。寬永十七 天六月廿三日寂。年十七歲。

女子早世

天文五年正月十七日叙任從四位下。大膳大夫。信 法欲建立。女肉二犯禁戒。山門龍仙院傳受護摩供正國屬。駿河國近年靜謐。遠参二州縣手。故天台宗門佛 守。甲州守護。旗楯無。弓法相續。信州悉靜謐。上州 青蓮宮以申次。從禁中被伏「、」法性院大僧正信玄玉 覺流悉成就。此故自當座主宮。頂戴三緒之袈裟。 梶

-信文上野介 信行小佐手宮內少輔 信次左介 信廣 仕家光公。 於駿州薩埵山。合戰討死。 新九二六サ 郎 信行新八郎 信白 中務大輔 信惠彦八郎 信繩五郎從四位下左京前 无相續。 號長興院殿奚山郡公。 去。旗楯無相續。 號永昌院殿傑山勝公。永昌二年乙丑九月十六日旗楯 永正四年丁卯二月十四日逝 信名左衛門佐

信堯刑部大輔 信永宗九郎 信風甲裝守

信友彦六郎伊豆守

信邦彦八郎 信君穴山陸奥守

卷

第 百

\_ +

=

兩 海 田 系 圖

源隣和 尚龍幸院住持

信昌五郎從五位下

信貞播磨守

信友源左衛門尉

於信州海野。村上ト合戰ソ打死ス。

信連彦三郎

後守長尾彈正合戰又打死。 永祿四年辛酉九月十日信州更科郡於河中島。越

維美四郎岩手祖

信賢號松尾 信勝治部少輔 信行等九郎

宗存歸雲軒

五十三

信隣山城守 某孫六郎 信元 某彦十郎 新王 信是 彌阿彌號融山 女子女子 女子御船[松了)御料 於海野原打死。 馬塲駿河守妻。 女子 女子 信員展庫助大井 賢信中務大輔 某义三郎 以珍報恩寺

耶。刑部大輔。甲斐國守護。號能淨寺殿雪山健公。五享領四年乙亥五月十一日,此年康正元年替也。彌三 月十一日逝去。射禮楯無相續。 享德四年乙亥五月十一日。 此年康正 元年春 也。

信介刑部少輔

號英中穴山。天輪寺殿 信縣刑部大輔忠翁

永信小佐手九郎

成就院。長手祖

基經伊與守 號葛叟。善法院殿。

周檜惠光寺 號下會稱。未在

信與出羽守

女子太多

系 岡 さなきだに五のさはり ありときく 親さへむくふ罪 古今不思議二聞 ヘシ。其歌云 楯无相續。 射禮到來。實德二年庚午十一月廿四

川逝

成春三郎

か

にせん。

刑部大輔 。入道性光。號吉田

滿春四郎

修理大夫。號穴山

一信機六郎

信人真禪院

伊 豆守。號下條。

信人市部號 法阿彌陀佛上蓮寺朔日

法人觀音寺西堂

信元兵部少輔 信遠遠江守 信近近江守

號 英山長勝

信是神八郎

虎是源介

信重

小山田氏女。三郎刑 部人輔。號成就院殿功山 成

公公

信長八郎右馬助 於上總國逝去

伊豆千代 母土屋氏。滿春養子。

信康兵庫助 宗印仁勝寺

狐ノ太刀相傳ス。已後今井。 廿五歲逝去。永正寺月叟之導師也。此代二從江草小

信賢號巨勢村宮內大 信景就今井孫六 信經兵庫助

源岳號

信安號山宮民部 信廣號倉科治部

上杉左衛門禪秀妻。禪秀切腹之由聞。藤渡 テ守刀ニテ自害人水。其辭世ノ歌日。 エノ障り アリトキク 親サ ムクウ罪 イカ サナ

ナキ河 ダ 邊

今井安藝守妻。

氏信伊豆守安藝 信在伊豆守 信守伊豆守

一信繁伊豆守

信賢大膳大夫陸奥守

彦太郎。若狹國守護

信榮治部少輔

國信治部少輔

大膳大夫。若狹國守。 信親彦太郎早

#

元信彦夾郎治部少輔

伊 豆守。若狹國守護。大膳大夫

元光彦二郎

伊豆守。同國守護。

公信兵庫頭薩摩守

號乘願寺殿心溪誠公。十二日逝去。

武明兵部少輔 號月窓道明。八日。

滿信兵庫 Ú 五郎

> 持信五郎兵庫頭 四月三日號太郎。十四年 政信兵庫頭號正善寺 參勤。慈想寺殿大器

殿

持明 中務大輔 政明

小次郎中務少輔

義武 四郎

信濃守。號穴山

尚信彦五郎民部少輔

龜江道監。一代賢人也。九月十五日。

信喬五郎兵庫頭

信滿

丁四年二 甲裴國守護。甲裴國木賊山栖雲寺ニテ。應永二十四 號長松寺殿明卷光公。次郎。安藝守護。安藝守。道光。 月六二腹切死。其辭世云。

安藝守娘。上杉禪秀入道妻。俗名右衞門ト云ナリ。持 さまさん。 梓弓ひきそめしみの そのまいに 五十あまりの夢や 御敵中。腹切死也

安藝守娘。禪秀入道腹切予死由。住國二尹聞。藤渡之 ニテ守刀拔。腹 十文字切。水中二 沉死。女腹切事

系 젊 一信房左馬助

信世紀伊守

信包

信達灰郎

法名號能隸宗藝卷主。七月廿九日逝去。當時歌

信是遠江守 人是也。

女子重代根曲

虎昌

常知號武藤神右衛門

虎成式部少輔

信與與

竹千代九武蘇

村上義清合戰シテ打死。天文十九十月朔日。 武藤早灰。一代歌人也。信濃國砥石之原於海野。

信為廿歳ニソ病死。歌人也

信常號上野介松山全视

女子

大井之惣跡サ立。

信舜新三郎

信家吉田八郎九郎

信禀新太郎

信業次郎左衞門督

ちばそのまり 五月七日逝去。為晴信慈母。武田信虎妻。號瑞運院殿心月泉公。導師安之和尚。

いろくに日かずつもりてち

女子 小山田要。

女子 今非信元妻。

女子

女子

信堯三郎左衛門 女子

大厦和尚慈恩寺

信任 右馬頭

心山擇公 喜

信棟三郎

信繁十郎 善佐藏主號仙溪

廣蕙首座惠林禪寺

女子太多

一信介彦次郎

女子太多

信經兵庫助

信慶八郎

彦六 慈聖

信明陸奥守號大井 信幸左衛門佐

春明彈正少弼 信家次郎彈正少弼

信丁大和守號北條 高算奈良西大寺長老

明仲 光善寺祥無庵 昌盛中務少輔伊豆守 信弘號落合上總守 直彦太郎隆禪寺

芳蓮

小法 等虎藏主 信茂彌七郎

周辰

四十八

信平三郎

信宗彦六

號質人。甲斐安藝兩國守護。發大唐名

信武孫六陸奥守

訴頭人。新千載作者。讀槻弓之歌。 兩國之守護。楯無出來所持。修理亮。左馬頭。引付衆。 號清淨真院殿雪山昭公。七月十三日逝去。安藝甲裴

がもがな あづさ弓もとの姿はひきかへぬ人べき山のかくれ 等持院身まかりてのちかしらなろして遺侍る

信重伊豆守

信方华五郎

某

一信友伊豆守

契りなるらん いつはりとおもひしりてもまたるゝや心にたらわ

> 某 某

法性海洞寺

信成次郎刑部大輔甲斐守護

號繼統院殿雪窓光公。六月十三日逝去。

信春三郎陸奥守同守護

護國院殿華峯春公。十月晦日逝去。此代白鷹記作

之。楯无到來。 卷 第 Ti -1-兩 活 田 系 圖

> 武春五郎 基信四郎

武續一郎栗原

信通出羽守號

信遠民部少輔

號下條。伊豆守爲豬子。 信明出羽守

滿春養林

布施。此末大津也。

滿賴右馬頭季勝最公 賴武宗山超公布施

信清號長福寺殿

四十七

信貞大膳大夫 時 信 七郎 郎

信清

郎

郎

直

信七郎大炊

助

次郎

上 條三郎駿河守 者所

信平八郎早川 宮流中條。西村。丸谷。栗原。四郡之甘利。縣當當腹嫡子信隆勉跡四ヶ國共被渡。在安藝國。

> 清 清 清

> 秋 明 成 四四郎

奥

信基九郎間淵

植木先祖。

十郎

快菊王禪

貞 Ŧi. RIS 信經開五郎

泰嗣駿河守

國「四八」井增坪

先

祖

藝州守護。

信泰 上條與 掃部助

清 親七郎常陸守

清武又六兵部少輔

長重

武清三郎民部 一部 少 輔

信泰 政長 信盛 政綱 信 時 下條 五郎駒井岩崎 Ħ Hi 郎三郎後八代 即次即伊 Ti. 郎 七郎 與 宇

光時 貞 時 政賴與次初鹿 **一綱六郎伊** 賴 七郎 又五郎 與 齟

信綱

四十六

念

# 續群書類從卷第百二十三

## 系圖部十八

## 

射禮楯無相傳。

### 忠賴

祖。壽永三年六爲源賴朝被殺。始一條次耶。坂東。甘利。上條。伊勢之愛〔憂~〕祖之先

朱皇太后宫亮。 参照

太皇太后宮亮。後配隱岐

有義逸見四郎兵衞尉吉田小松祖。

射禮楯無相傳。承久三年仍粉骨賜安藝國

—朝信太郎

一信政

信忠惡三郎

石和小次、五小郎。此代依讒言。豪勅命。安藝國被配流。石和小次、五小郎。此代依讒言。豪勅命。安藝國被召返。子チ生。信政無科旨。連々依奏訴申。崇御免被召返。之武田先亂。同國守護。三郎信綱。若州武田ノ先祖。之武田先亂。同國守護。三郎信綱。若州武田ノ先祖。之武田先亂。同國守護。三郎信綱。若州武田ノ先祖。之武田也。前四人ハ先腹。次郎三郎藝州之腹也。武田也。前四人ハ先腹。次郎三郎藝州之腹也。

女子諏訪賴重妻おれ

天文十二年正月十九日十六歳ニテ早世。法名玉芳妙

女子信州浦野妻

女子穴山伊豆守妻 母工藤氏。

法名南照院芳岩伊春。十九日死。

稱津神平母。

女子於龜

十九歲。法名光岩宗玉。大井夾郎妻。 母楠浦名主子也。天文廿一年壬子五月廿六日早世

義信武田太郎

三十歲。法名東光院善山良公。 母三條內大臣實望女。永祿四一十十 年十月十九日生害。

信之武田次郎 歳ニテ早世。

勝賴武田四郎

安田大夫

龍方號海野百日

天正十年三月自害。

第 百 = + == 武 H 系

圖

卷

害。三十七歲。號法泉寺殿泰山常公。 八十一日 於 甲州田

野自

信盛仁科五郎 母油川氏。天正十年二月二十九日高遠城討死。十八

義人葛山 天正十年甲府二戸被討。信貞下五云。陽春院瑞香淨 英大禪定門。 十郎

女子小田原氏政妻

女子穴山左衛門大夫室 法名見性院高峯妙顧大姊。 廿七歲逝去。號黃梅院。

女子木曾左馬頭室

信勝太郎

新館殿。高月院殿。信龍院トモ。

太郎女。遠山氏信長之姪女。養子父同自害。景德院殿賴山勝公居士。十六歲。母苗木勘

女子

女子宮原氏 古淺羽本

四十三

卷 第

信是松尾次事

元龜二年三月十日死。法名月山宗盛

女子

信賴望月三郎 十八歳ニテ討死

宗智惠林寺喝食

女子

松尾小笠原掃部大夫信峯妻。

文龍幡翁和尚 江戶大圓寺開山。

信松

天正十年於小諸討死。

女子仁科五郎室

女子

信綱刑部丞號逍遙軒

信龍 一條右衛門大夫

女子

天正十年勝賴滅後。於甲州府被誅

信助

信實人具庫頭法名一 天正三年於三州長篠討死。三十二。五月二十一日。 機

信俊川窪新十郎

信雄越前守

信種七郎右衛門

信基上野介 母內藤氏。

女子 勝基左衛門佐

女子下條妻

女子彦八母馬助妻

女子今川義元室

天文十六年三十二歲二戸死。法名定惠院南室妙康

信其播磨守

信友源左衛門尉

信州海野原合戰討死

信名左衛門尉

信連彥三郎

信賢松尼二郎 永祿四年九月十日於川中島討死。

宗存歸雲軒

繩美四郎岩手 祖

女子

信勝治部少輔 某薩摩守

信行善九郎

信正右衛門尉

大永元年春從五位下。陸奥守。女子二人アリ。

賴任

卷

第

百

+ --

海 H 系 

> 同淨國院二 1E

鎌倉淨國院。號宰相。十七ニテ早世

女子

女子

信虎五郎左京大大陸奥守

华三月廿五日卒。 大泉寺泰雲存公。京ニテ 蔵ニテ信州下向。鉀禰津 天文八年四月十三日從四 ニテ年人。京都ニアリ。公方ヨリ桐紋被下。七十七 號聽廣院慈榮道快。天正 神平亭二テ死去。八十七。號 位下。同十三年四月四

信友勝沼三郎五郎

爲信玄被誅。

信繁左馬助 寺機山信玄大居士。天正元年四月十二日卒。五十三。 家之後。天台龍仙院傳法。正覽一員不院流安井宮ョリ 天文五年正月十七日從五位下。信濃守大膳大夫。 受三緒袈裟。號法性院權大僧都。其後歸禪。法號惠於 H

74

永祿四年九月十日於川中島討死。三十七。號宗閣

院

卷 大夫甲斐 守

信守刑部 享德四年 介穴山刑部少輔 五月十一日卒。能淨〔海了寺殿勇山健公。

永信小佐手宮內少輔 成就院。初京太子堂住持。下能成寺壽林法算。

號天輪寺英中。

基經伊豫守

賢信下替根中 法名善法院万叟斤公。 ·務少輔

周橋惠光寺

其阿 一條坊 主后

某又三郎 以珍 報恩寺

女子

與此 中務

初守

信文上野介

一信永宗九郎 信懸刑部大輔

信堯刑部大輔

信風甲斐守

信 发 活名劍澤

君 穴山陸奥守

王山

商業院 住。

勝千世

信邦彦八 女子

信昌五郎刑部大輔 依家人謀反。重代實物燒失畢。 信繩五郎左京大夫陸奥守 一言總法名英公號学山長興院 代實物燒失舉。永正二年 死。

九月十六日卒。

虎是源介

一信是神八

信長恩八郎右馬助

谷武田元祖。當家惣領也。 法名妙甲、田子春克。勝福寺殿。上總國陽南武田。丸ケ

伊豆千代 母土屋氏。滿春養子。

信重三郎刑部少輔

逝去。法名道成光增氏云。母小山田氏 法名成公。號功嶽。成就院。寶德二年十 月二十四日

信康江草兵庫助

二十五歲死。此人自江草。小狐丸太刀相傳。

宗印仁勝寺

信賢宮內少輔號巨勢村

信廣倉科治部少輔

卷 第 百 ----1-

武 田 系 

信安山宮民部少輔

彌阿

信景今井孫六左馬介

信經兵庫助

融山 女子馬場駿河守妻

女子上杉禪秀室

り親サヘムクウツミイカニセン。 戦時が関後と中間。藤渡之河邊守刀ニテ 自害入水。 では、東京の原と中間。藤渡之河邊守刀ニテ 自害入水。

信慶八郎號源岳

信是

信元

女子 信員兵庫助

一信弊山城守

孫六 新三海野原討死

三十九

圖

信令意二 郎

等虎藏司 信茂彌七郎

周辰 芳蓮

小法

女子

心山悍公 駒王常喜

信棟三郎

善佐藏主慈恩寺仙溪

廣越首座惠林寺 信繁十郎

信經兵庫助 女子

信慶八郎

慈聖

彦六

信幸左衛門佐

信滿二郎安藝守甲斐守 法名道光。號明菴。長松寺殿。應永二十四年二月六

鮮世歌。梓弓引初シ身ノ其マ、ニ五十アマリノ夢や サマサン。號栖雲寺。按信庸自殺於木脈山栖 上杉禪秀一味之間。爲持氏於甲州木賊山自害。其時

成春三郎刑部少輔號

滿春信濃守修理大夫 督相續。號淨國院空山。 改信元。應永二十四年兄自害之時入高野山。其後家

法久石和觀音寺遠大西堂 信久七郎號市部 法阿彌一蓮寺朔日上人

信元兵部少輔

信機下條伊豆守

信人與禪院北海

信遠遠江守

卷第百二十

冠田系圖

三十七

第

卷

二郎彈正少 强

宗源寺殿陽岩名目光公。

信世紀伊守 高算奈良西大寺長老

信豐源五郎

某源三郎

信包式部大夫

新豐院徹翁顧

-信房左馬助

信達次郎

法名能嶽宗藝卷主。雙自院。七月廿九日〔至毗照〕。歌

信是遠江守

女子重代根曲妻

信虎御前。 信玄御母 法名泉公瑞雲院。 Ŧi. 11 七日

死。其時歌曰。

まなり 春は花秋は紅葉のい ろくに日敷積りて散 しま

> 信業大井二郎左衞門 信為計歲病死

女子

信常上野介大炊助

信美三郎右衙門 法名松山全視。繼大井跡。

某竹干代武藤

天文十九十月朔日於信州砥石原討死

信舜新三郎

信禀新太郎 信家吉田八郎九郎

女子

女子

尼二監治 法名一溪宗心。天正七年十二月十四日死。八十

昌次庄兵衙

九州探題代。天龍寺供養隨兵。尊氏將軍近督。歌人也。

もがな。 延文三年四月卅日尊氏公嘉時出家。其時詠歌。 あづさ弓もとの姿は引かへぬ人べき山のかくれが

又禁中ニテ属戀

ちぎりなるらん。 いつはりと おもひしりてもまたるゝや 心にたらぬ

清淨心院。 法名長福寺殿雪山照公。、、年七月二十九日卒。號

義武 四郎信濃守號穴山

公信兵庫頭薩摩守 法名心溪(僕一)誠公。號乘願寺殿。

武 則兵部少輔

滿 弓上手。京都十四年參勤。弓太郎。 信五郎兵庫頭 **m盛信**。 號慈恩寺殿大

持信五郎兵庫頭

四月廿五 日死。

持明中務大輔

政明小二郎中粉大輔

兵庫 頭 五郎

政信

號正善寺殿。天正九年迄沼津

-

**尚信彥五郎民部少輔** 

法名龜江道監。九月十三日死。

信喬五郎兵庫 頭

信明陸奥守修理大夫 法名深耕院祖庭相公。

信丁大和守號北條 春明 南明寺殿親岩淨陸。 彈正少弼

信 弘落合上總介

信 直彦太郎號隆四十一群寺 盛中務大輔伊豆守

明仲光善寺祥雲庵

三十五

卷 第

Ti

+

冠

三十四

信綱 六郎

信泰

又五郎

一宗泰彦九郎

義秦五郎二郎

信盛五郎駒井岩崎祖 政長下條 五郎七郎

-信廣六郎 長綱又六 三郎

政經八代三郎五郎 信家伊豆守改宗信

貞信甲斐守改信貞

貞政上總介

信村四郎

宗綱 盛定七郎

貞和三年六月死。

政義嚴河守

新五郎

盛行八郎

基綱 正和三年十二月廿三日依謀反企被誅 欄五 郎

盛義十郎 盛氏又五郎

信時五郎伊豆守 信綱叉五郎

貞賴又五郎 政和 與二 伊豆守彈正忠

時綱 時平六郎 二郎

光 時

實

信宗伊豆守安藝守 佛法傳受人。座處發香。世稱賢人。

卷 第 + 郎

經

信 經

鶸

Fi. 郎

光經增坪 禪

信快菊王 師確木 元祖 貞

信長 條道場一連寺建立。 條六郎甲裴守

義長

光家

餱

三郎

持九

信經武田 賴 長四郎 一條六郎

百行高畠九郎

行時

泰

行

七郎 二郎

一行八郎

時盛二郎太郎

時信甲斐守

法名佛阿彌。

條源八。此時武州無為知行。甲州

信基

宗清 條太郎

遠實彦太郎

信隆一宮七郎伊勢守

正隆

宮祖岩崎太郎

時 基

隆 盛 彌四 郎

政嗣

七郎

太郎

盛信 光嗣 上總 十郎 介

信賢上 助政太郎四郎 條三郎

駿 河守 信助八郎二郎

信貞大膳大夫建武比武者所

時隆七郎太郎

宗光二郎

五郎

時信七郎二郎

三十二

為光次郎

為綱

重光 日覺

清重孫五郎 重信孫二郎

爲賴二郎

忠賴 條二郎

甲州甘利。伊勢愛會祖

- 行忠 甘利

朝忠 元曆二年四月被召籠。常陸配流被誅。

有義武田兵衛尉鹽(聖人)部トモ云 源勾當貞時妻。治部丞清持母(女イ)。

行義上條三郎

卷第百二十二

武 田系

米倉太郎

兼信板垣三郎 賴安甘利二郎

信景井澤四郎

神宮六郎

信光伊澤五郎石佐和トモ

奈胡九郎 早川八郎 一宮七郎

其後度母武功。被補任伊豆守。從五位下。法名光連 伊豆守。親父籠居。兄被誅後所領被召上。伊澤許知行。

朝信黑坂太郎後號

信幸太郎

女子小笠原長忠妻 信有孫六

信平早川八郎 信基間瀰九郎

信忠惡三郎

父勘當下紀州。湯川祖。別系圖アリ。

卷 第 百 \_ + 乖 田 系 圖

良實三位房

良清質相房 行實七郎三郎

義氏利見 道光修理亮

遠信

表行 奈古十二 了 郎藏人 光義小太郎

光賢曾根

信機彌太郎米倉

尚光小五郎

為高次郎

嚴覺 竹覺

義繼藏人太郎 行延淺原三郎

八代與三。依病氣有逐電。依無子以長清子長光令

賴行小太郎

清清、清流

為賴淺原八郎

大內紫宸殿自害。

長賴彦太郎 行憲禪師 遠俊善阿禪師

長光

嚴義替機禪師上替禰祖 爲信與 遠賴太郎

義俊鼻和三郎

爲繼

光賴彌八

某飯室禪師

時陸彦六

三十

## 武田系圖

義光新羅三郎刑部丞

義清安田冠者

母常陸國住人應島清幹女。久安五年七月廿三日於市 莊卒。七十五歲。

**清光號逸見黑源太** 

七月八日於甲州卒。五十九歲。 母上野介源雜宗女。天永元年六月九日生。仁安三年

師光

三河國住。形ノ原下司。清光舍弟。

光長號逸見冠者又小倉太郎氏 住。後甲州來領逸見。則逸見元祖。 信義ト同胞、腹イノノ二子也。伯父師光養子也。三河國

信義武田太郎

遠光加賀見次郎信濃守 賜駿河國守護。文治二年三月十 九日卒。五十三歲。

義定安田三郎遠江守下總守 小笠原元祖也。別ニ系圖アリ

卷 第

百二十

-

汽

田 系 圖

藤景廉依讒言也。號法光寺殿。 法名法光。實 日於甲斐國 高木庄大井御堂生害。 義清末子。養子也。建久五年八月十 是梶原景時 加九

義資田中太郎越後守 建久四年十一月廿八日依女事。於鎌倉被誅

義秀泉三郎同 被誅

貞長逸見孫四郎 忠義志摩四郎

清隆平井四郎

平井。二宮祖。

隆義二宮太郎

義長河內五郎 隆時出孫三郎 隆賴平井二郎

光義

質清 質親

> 質光 質教

二十九

穴山伊豆守信友(貞乙室) 女女女 激訪賴重室。

信雄主膳正越前守 信貞新十郎

勝賴四郎 義信太郎 養人 養養 養養 養養 養養 養養 大 表山十郎 龍芳海野盲目也 震江

木曾左馬助義昌妻。

穴山梅雪妻。

北條氏政室。

信本八十郎 信通三郎兵衛 信次三左衛門 信宅權左衛門 信房才十郎 信種七郎右衛門 信安忠三郎

信勝武王 母平信長女。實苗木勘太郎女。信長甥女。

小笠原掃部助妻。

仁科五郎妻。

二十八



卷第百

ニナ

五

田楽圖

二十七

信丁 大和守北條

信 信 弘落合 直 彦太郎隆 上 總 祥 介 寺

明

中

光善寺

義中務

伊

D.

守

武 基 信 春下條 信四郎 春

續 布施彦六 栗原七郎 Ti 郎 信 通

出

羽 守

信

明 出羽守

滿

賴武

大 厦和尚慈恩寺

信滿 **次郎安藝守** 

成

春吉田當三郎刑部少輔

右馬助

信清安藝守

滿賴

信守

刑部大

輔

信

介

滿春 四郎修理亮號穴山

信 信 四<u>人</u>市部七郎 號下條 久 人北海

信元兵部少輔

法人親音寺 法 Bul 彌 陀佛

信 重 刑部 少 輔

信長 兵庫頭 八郎 右馬頭

信景全井孫六 宗 印建康 一仁勝寺

信

經 兵庫

頭

信慶凉岳八郎

信廣治部少輔號倉科 信賢宮內少輔號巨勢村

信安民部少輔號 14 宮

信

昌

信懸刑部少輔

二十六



祭

## 續 群 書 類從卷第百二十二

武田系圖

系圖部十七

信光

朝信太郎

黑坂之元祖

信政石和小三郎 信忠惡三郎

信長一條六郎甲妻守 信隆一宮七郎駿河守

信 信 平早川 基問淵九郎 八郎

> 信快索王禪師 殖木之一元八祖。

光經十郎 貞經五郎

信經彌五郎

圓井。竹坪之(元十)祖 隆太郎

光 家 太郎

信賢上條三郎駿河守

泰嗣駿河守

時隆

E

義長 三郎

賴長四郎持丸

二十四

Ti -----近 田

系 圖 氏長伊勢新九郎 葛山元氏傳。見關侍傳

時トアリ。系圖委出別。 盛

氏時葛山備中守 氏綱新九郎從四位下

長綱三郎

號久野幻庵。元筥根別當弟子。

氏貞葛山備中守

元氏備中守

瀨名中務大輔信真妻。

葛山十郎信貞妻

貞友

隨御宿越前政友在大坂之役。後遊事黑川忠之朝臣。 髮號茲山信打齊。延寶元年月日病死。八十有餘。

北條相摸守氏政室。氏直母。二十七歲。號黃梅院。

武田萬千代。號七郎信吉。見性院高峰妙顯。陽、家康公。改武田陸奥守。養女心熟悉為家康公妾。生次山伊豆入道梅雪妻。勝千代母。梅雪天正十年三月

木曾伊豫守義昌妻。

女子名於菊

嫁。為尼。號新御館比丘尼。高月院。又信龍院。 母勝沼入道女。 永祿十年 十二月 約織田城介信忠不 母油川氏。天正七年嫁上杉喜平次景勝。

信勝太郎 童名武王丸

水祿九年月11生。母綠田信長公女。實苗木勘太郎女。水祿九年月11生。母綠田信長公女。實苗木勘太郎女。

女子 望月太郎妻。早世。

宮原氏妻。

本歟此本以義定為義光孫考除本為義光

任越前守。改武田。

信忠忠三郎

地內。 第永六年七歲而奉謁 家光公。頒賜父領

女子

信將山城守

每本多美作守忠利女。實,東十年十二月二十八日叙任。

義信武田太郎

光寺善山良公。飯宮兵部丞。長坂瀬九(五寸)郎同被誅。字。永祿十年謀反。十川十九日生害。年三十。法名東天女十年生。母三條內大臣實望女。公方義晴公授一

女子

母今川氏真妹。駿州歸府。號圖光院。

-信之次郎

勝重

**森四年五月七日被誅。** 。 。 。 海野龍芳。 。 。 。 海野民部養子。 民部。 永

道快甲州長遠寺

一信政仁井又號二位

慶長十八年七月依大久保石見守事。被配豆州大

女子

城伊藤中兵衞。半兵衞死後。携二子見 家康公。 號方衞門佐。半兵衞尾州人也。 號方衞門佐。半兵衞尾州人也。

勝賴武田四郎

歲。法泉寺泰山常公。 四郎。永豫六年六月領信州伊奈郡。→八灣。改伊奈郡(四郎。永豫六年六月領信州伊奈郡。→八灣。改伊奈郡(四郎) 永豫六年六月領信州伊奈郡。→八灣。改伊奈郡(四郎) 法银行,

—信盛七科五郎

廿九日於高遠城生害。六十八山田備中守兄弟從之。

-信貞萬山十郎

母同信盛。駿州葛山備中守元氏養子。 有子。元氏甲府被謁。春院瑞香淨英。

嫁小笠原靱負佐長臣。

女子名稱々 歲。玉芳妙貴。 信州諏訪賴重妻。天文十二年正月十九日卒。十六

女子

信州浦野妻。工藤腹

女子名龜

月廿六日卒。光岩宗玉。于時十九歲。 大井次郎妻。母楠浦名主女。天文廿二二八五子五

禰津神平妻。

下條伊豆守信氏妻。兵庫助信昌母。松尾 腹。

女子

駿州葛山播磨守信貞妻。母信友一腹。

**菊亭大納言室。天文十四年生。** 

信雄主膳正越前守從五位下

卷

第 百二 +

武 田 系 圖

> 御小姓組番頭。同十六年三月廿五日病死。年三十年依將軍家命叙從五位下。任越前守。同十五年爲台德院殿命爲御使番。同年爲御書院番小頭。同九 九。法名玄英。 奉謁 母正親町三條公仲女。慶長十七年信雄十二歲 大權現。大坂兩度御陣供奉。寬永八年依 Mi

信房才十郎 信種七郎右衛門 元和二年奉拜 台德院殿。

信宅權左衛門

信次三左衞門 寬永十二年奉拜

信木八十郎 信通三郎兵衛 仕甲府綱重卿

女子 女子

信貞新 公。續父家督。賜其領地。寬文四年十二月廿八日公。續父家督。賜其領地。寬文四年十二月廿八日 十郎

二十一

卷

天文八年生於駿州。屬今川氏員。又叛今川屬甲府。

嶓翁和尚。江戶大圓寺開基。

小笠原掃部大夫信峰母。

松尾次郎妻。

信是松尾次郎

信賢養子。元龜二年三月十日卒。月山宗盛。

一女子

宗智

惠林寺僧。母松尾腹。

信龍一條右衞門大夫

天正十年三月勝賴滅後。於甲州市川討死。

向於此即康忠

改武田稱河窪。同十一年

大權現以柴田七九

之。我兵乘勝追討。信俊一番擊敵得首級。此外

郡前山設備俟之。時信俊進先陣上。彼挑戰擊破

。相木市兵衞遞留牛途欲擊之。而於佐久為大將。平信州內徒。時信後屬康忠。發

九級。其內三級信後獲之。小田原陣時信後屬於芦田小屋等所々有戰功。長久手合戰時獲

一信助

女子

信實兵庫頭

勘解由左衞門一所討死。 天正三年五月廿一日於三州長篠。和田兵部。三枝

-信友上野介

寬永三年讓家督於子信雄隱居。同十六年二日

奥州岩手陣。關原陣及大坂兩度陣

大權現感之。翌年於武州內賜采地

輪。討取山口平內。又切伏敵一人。令味方兵取岩主計頭親吉。攻武州石築城。信後急入隱居曲

天正三年長篠一戰有功。後出家

—信由左馬允

一信後初拜謁。年十九歲。信後初依領甲州河窪。 人篠瀬者背 大權現命。逃來甲州。住父信實屋。 經年後赦其科。皈三州。時信實與鷹二聯於篠瀬 曰。我聞 大權現好應。宜獻之拜謁矣。篠瀬皈 三州。獻鷹言上此旨。 大權現命。逃來甲州。住父信實屋。 經瀬者背 大權現分應。宜獻之拜謁矣。篠瀬皈 三州。獻鷹言上此旨。 大權現。然覺信實子孫。依 至州滅亡之後。奉任 東照大權現。先是三州住 甲州滅亡之後。奉任 東照大權現。先是三州住

州平賀源心入道得首級。同十六年叙從四位下。同一 受成七年。天台座主授三緒袈裟。 十年落髮。三十任大僧正。號法性院德榮軒機山信玄。 千代。公方義晴公授諱字。天文五年正月十一日叙爵。 大永元年生。母大井次郎信達女。後號瑞雲院。小名勝 大膳大夫。又信濃守。 。五十三歲。葬於甲州惠林寺。辭世。 屠取國五ヶ國。屬國共十州。天正元年四月十二日 同十二月晦日初陣。叶六計信 龍仙院傳護摩供灌

大體任他肌骨好。不塗紅粉自風流。

今川治部大輔義元妻。氏真母。號定惠院南室妙康大 禪定尼。臨濟寺台女和倚爲導師也。三十二歲卒。

穴山伊豆守妻 。母內藤氏女。十九日卒。號南照院芳岩

## 信繁左馬助

守長尾輝虎合戰討死。三十七。法名宗闇院 永祿四年辛酉九月十日信州更科郡 河中 島 -越

## 豐左馬助小字長老

討。小幡上總介壻也。葛山右近氏友。甘利右衞 天正十年三月十二日於信州佐久郡為下曾根被

卷 第 百

二十二

武

系

18

門打死

信賴三郎

早世。十八歲。貴翁正悅。

某望月太郎

繼望月跡。嫁望月女。後嫁勝賴女

女子

守。永祿四年五月七日爲信玄被誅 仁科五郎信盛妻。信盛始嫁仁科越前守女。越前

大武田雅樂助

信基上衛門佐 爲富田信濃守家司。領三千石。有子孫

信則 左衛門佐

三浦右馬助妻。彦八母。

信綱六郎刑部丞上野介

信松

天正十年三月誑勝賴。於甲州鮎川原被討。

十九

圖

信 后勝治部 少輔

信賢號松尾次郎 信 **一行善九郎** 

信正號安室常心

宗存歸雲軒

賴任

鎌倉鶴岡淨國院住持。

同淨國院住。

女子四人

信虎童名五郎

洛。爲公方光源院殿御相伴衆。賜相(相之御敕。又高野 是任從四位下。叙陸奥守。剃度號我卜。永祿六年春上 叙傳。左京大夫。天文十年辛丑四十三歲而退甲州。先 旗楯無相續。從五位上。太郎。大永十八年四 宅。三月廿五日卒。號聽廣院慈荣道狀。又號大泉寺泰 登山。住小坂坊。天正二甲戌年來信州。在壻編津神平 月十三日

> 黑山春國和 佝賛曰。 一拳齋主無入公

信友號勝沼次郎五郎安藝守 永祿三庚午十一月三日卒。法名不山道存庵

小山 田左兵衞尉光俊妻。出羽守信茂母也

女子

油川彥八信惠妻。播磨守信貞母。

女子

櫻井安藝守母

信原丹後守

天正十年 壬午三月十二 三。號傑宗道英居士。 П 於箱根崎討死。 歲四 4

信就武田日開官人

元法華宗信隆院

賴快 女子早世 八月廿三日寂。十七歲。 鎌倉鶴岡淨國院住。宰相法印賴任直弟。寬本不七年

十八

於信州海野。爲村上被討

信連彦三郎

討。不信友弟二作。 永祿四年九月十日於川中島。爲長尾彈正被

女子 女子

某

又太郎

母松田尾張妹。在小田原笠原新六郎家。天正九 十二月於戶倉討死。十六。

信名御宿左衞門佐

母信虎女。屬義元。

氏友葛山右近

天正十年與武田相州一所討死。

一信友左衛門

出羽守信茂贈詩云。 次郎監物信貞軍代。宏學人。勝賴沒後。小山 馬忽々兵革辰。東西戰鼓轟邊恨 。世上亂逆依 田

> すな金な一朱もとらわ我らさへ薄恥たかく數 何起。只是黃金五百鈞。

に入かな。 監物即答

安國。可惜家名換萬鈞。 うす恥かかくは物かはなべてよの寂滅するも 甲越和親堅約辰。黃金媒介訟神懷。传臣屠盡平

金の諸行よ。

れもうし。 長き夜のまよひの夢の覺の身は幾曉のかれの 著述詠歌

政友御宿越前守

與首於野元右近。 元和元年五月七日於茶臼山下戰死。四十九歲。 坂之役。守豐志谷口。以源左衞門爲猶子云々。 康公命仕 屬北條氏政。始號勘兵衞。氏政伏誅之後 秀康卿。領一万石。後屬豐臣。有大

小山田出羽守信茂妻。

細美號岩手四郎 武田左衞門佐信則妻。

卷

郭 Ħ =+

汽 田 系

信堯刑部大輔

信 區甲斐守

信友彦六郎伊豆守

或作信永子。

穴山 **君武**田左衞 陸奥守。 門大夫

山王山龍幸院住持源隣和尚

信

邦彦八郎

勝千代

信月五 郎 從五位下刑部少 輔

楯無旗相續。依家人謀反。重代寶物燒失。 九月十六日卒。號永昌院傑山。 永正二 年 2

信繩 左京大夫 位下

陸 長興院奚山群公。 奥守。旗楯無相 粮。 永 IF. 74 年丁卯二月十 四 一日卒。

> 信惠油川 彦八 郎

貞播磨守號萬山

養子。屬今川義元。在城尾州笠寺。哥人。 母信虎入道妹。驗州竹下住人葛山備中守維貞

人の心やかれてつもるらん俤きえの庭 雪為利賴

5問事。

葛山大森 家藤原也。見神

祖系圖

9

新大夫維康 伊周公之末也 康小三年 八月任甲斐駿

河 國

葛山 大 次郎 信濃 守親康 大夫維 兼

次

郎

維

忠

竹

下

維

TE

御宿藤 故 維重。中八維平其男 成改長江。 七郎左衛門 藏人賴 隆子孫 也 。皆稱葛山。中四

信友源左衛門 屬今川。 有武功。

二十四年丁酉正月十日於雲下討死。聞之藤渡之河邊 上杉左衞門佐氏憲禪秀妻。氏憲對持氏公謀反。 二テ。以守刀腹切入水中。辭世。

信廣新六郎

於駿河薩埵山合戰討死。

信行小佐手

女子名於松 御料人。嫁馬場駿河守。

かにせむ。

さなきだに 五の障りありときく 親さへむくふ罪い

彌阿彌號融山

射禮楯無相續 彌三郎。

號穴山。號英中天輪寺。

信縣刑部大輔

永信 號忠翁道義。

小佐手祖。九郎。號成就院。

卷

第百二十一

武 田 釆 圖 刑部少輔。甲斐守護。 號能淨

寺殿雪山健公。享德四年乙亥五月十一日卒。

信介刑部少輔

女子多大 某又三郎

以珍報恩寺 周檜惠光寺

信行新八郎

基經善法院 信次左助 仕家光公。

信與出羽守

賢信號下曾編

信白中務大輔

信文上野介

一信永宗九郎

卷

信人

貞禪院北海。

信久號市部七郎 信光兵部少輔

法人觀音寺西堂 法 阿彌陀佛一蓮寺朔日上人

-信遠遠江守

信近近江守

信是神八郎

虎是源介

信重 三郎刑部大輔

廿四日卒。號成就院功山成公。 資總二年庚午十二月

信長八郎右馬助

鞠谷。於上總國卒

伊豆千代

宗印仁勝寺 母土屋氏滿春養子。

信康兵庫以 助

廿五歳ニノ卒。 永正寺月叟之導師也。

此代從江草小

信景全馬助 「ノ太刀相傳。以後今井ェ傳。 信經

信慶

信是

信元

信員兵庫助

信隣山城守 女子

- 某孫六郎

新王

某产十郎 於海原野討死

信賢巨勢村宮內

信廣倉科次部

十四

重政筑前守

直則伊賀守 若州天下城主。

直兼兵庫

元質八左衛門

直為稱左衞門

直治左助 政高統前守 某筑後守

元能三郎右衛門

長繩大藏助 長教傳左衛門

長富八右衛門

重純石見守 長武傳之丞

政貞又十郎

+ 武 田

系 圖

卷 第 百

政景山三郎

政勝新十郎 仕秀賴。元和元年五月六日大坂合戰。於矢尾討死。

直信勝兵衛

初東福寺禪僧也。時侍秀忠公之側侍。仰酒井忠勝令

信滿次郎安藝守

山栖雲寺出家。號長松寺明庵光公。 安藝甲裴兩國守護。應永廿三年。壻上杉禪秀同 戰場有功。應永二十四丁酉年二月六日。於甲州木賊 反。於武州相州與持氏方合戰。嘉吉元年四月。於結城 心

梓弓ひきそめし 身のそのまトに 五十あまりの夢や さまさん。

成春三郎刑部少輔 號吉田性光入道。

滿春四郎

野山。其後家督相續。號淨國院穴山。

穴山修理大夫。又信元。應永廿四年兄自害之時入高

信機六郎伊豆守

號下條。

十三

直常熊谷備 卷 中

## 福千世

大膳養子。

天正六年戊寅生。後源四郎國勝。慶長六年 廿四歲之時於豐後喧嘩

女子 元之源七郎改太郎助

永祿十一戊辰生。本名政信。同兄授元字。

女子 栗屋越中妻。

熊谷大膳妻。

義統彦次郎

天正八年四月八日卒。法名宗清。號聖淑桂林寺。明暮の空。 あふぎても猶あまりある月と日の光あまれき 大膳大夫。若州守護。義昭公姉壻。改元良。

信由 三郎上總介

元明李 信景彦五郎右

衛門佐

孫八郎

殿。元明法名紹昌文甫法雲寺。 神宮寺櫻本坊之節也。妻者秀吉公迎之。號松丸 三千石元明充行。其比前屋形卒。故孫八郎蟄居 高濵城主逸見駿河守死。割其地八千石。而 州貝津屋形 仰丹羽五郎左衞門長秀而。以謀計。元明招 義晴公女。妻京極。有美女之聞。 。無用意不慮生害。先於是天正 豐豆 秀吉 信長 华

賀左京亮以下卅餘人討死布縣。桑村九郎右衞門 去。後瀨山城自是後滅亡。 左馬助。香川右衞門大夫等。皆遊心屬信長。 膳。新門。其外寺井源左衞門。白井民部丞。寺川 河。熊川城主松宮玄蕃。名鄉等了城主熊谷 主栗屋越中。 御。御逗留。此間有犬追物。其後被官人早柿城 所帶之感狀者義統之判也。是逸見謀反者。不手 同十一月七日與義統父子合戰。辰刻信豐方千 或記曰。信豐永祿元己未十月廿三日逸見謀反。 滕上野介者殊反故屋形。爲信長一戰。無勝利退 一戰之時也。公方義昭承統。御賴若州小濱入 西津城主內藤筑前。高濱逸見 大酸

某內藤內藏助

容。故內廢氏養之爲子。是以改姓用內廢之稱號。 常好歌道。師宗祇住若州。雖爲元光子。有故不許

信廣著狹守

光廣號蠣崎修理大夫

松前祖。

**兀光**彦次郎伊豆守

今こそあれわびしにたがふことのはのようのむ 大膳大夫。從四位下。若州守護。歌人。 くひは君ものがれじ。

信堅治部少輔

女子

天正元年八月義景滅亡之時。爲信長被誅了。 北。延永降。依義昭公之御吹舉。叙二位。號廣德院 叛。丹州延永源六與之。孝景爲加勢向若州。逸見敗 朝倉彈正左衞門孝景妻。永正十四年若州逸見謀

女子

久我內大臣晴通姿。名光子。後號二位殿。

信豐彦次郎

信重宮內少輔 天文八年十二月十二日叙從五位下。任伊豆守。

百二 + 海 田 系

卷 第

永祿比申次衆

雄長老

建仁寺住十如院。

女子

女子

越州小和田本流院員孝妻。

女子

朝倉家臣堀江中務景忠妻。景忠領三萬石

伊勢伊勢守貞孝妻。兵庫頭貞良母。

盛信山縣源三郎下野守

家。若州太郎莊城主。 永正已已生。受祖父之命。繼山縣石見守賴冬之

剃髮名無二 田勘解由左衞門藤原清延女。與細川兵部大 天文二癸巳生。元明授元字。式部大夫。妻沼 輔入道玄旨婭也。藤孝入道招住丹州栗田 一夢齊。

政親 弘治元生。源三郎。太田小源五郎。

義 武又作信於號守 穴山

修理大夫

實信春二男。

信英兵部少輔

實信重二男。法名天輪寺。

信懸彌九郎

乙若大花

慶壽院

尚信彦 九月十五日卒。法名龜江道監。 五郎民部少輔 信喬五郎 兵 庫 頭

信榮彦九郎

申七月廿三日卒。法名光藝天遊。後長福寺。 應永二十年癸巳生。伊豆守。治部少輔。永享十二 年 庚

信賢彥太郎

謂者狹屋形。同三年赤松追討大將軍。大膳大夫,陸奧討一色直信。賜共領知若狹國。嘉吉元年始入部。從是 十七年庚子生。永享十二年五月奉大樹

> 年辛卯六月二日卒。五十二。 守。法名宗武。道號大人。世人云伊豆大人。受信榮之 何領 兩國。又以舍弟國信相傳兩州。大通寺殿。文明三

亥六月二十一日卒。五十四。 藝代官。法名宗勳。道號功林。 略忠義越諸人。仍爲御相伴衆。以舍弟基綱。爲安 文武達者。歌人。新撰苑玖波作者。寬正應仁年中武 永享十年戊午生。治部少輔。大膳大夫。從四 玉花院。延德三年辛 位上。

信 親彦太郎

一甲戌八月二十二日卒。柄雲寺宗鉄樹崗。永正長祿二年生。文明十二年爲御件衆。治部少輔。永正

屋近江 寬正二辛巳生。明應十年正月十日叙從四位下。 勢庫橋城落居。文筆歌道弓馬城能人。聽塗與 放火田邊河邊要害。從是領丹後國加古郡。朝倉加 以後爲常家有遺恨。 粉骨叙從三位。同十二年十月丹後一色文明應仁 階。受樹岡之傳。兩國守護。大膳大夫。永正年中依 大雄佛國寺。 官領。大永元年辛巳十二月三日卒。法名紹出。道 逸見河內遊心同心之。元信在京之間。 山縣石見。討取其寄手二百人。入丹後國 此人代賜桐紋。改武田菱為桐紋 延永源六率八千餘騎寄來高 此時

機武藤跡。一代歌人。於信濃國砥石原。海野。村

上義清合戰討死。于時天文十九年十月朔日。

竹千代

虎成式部少輔

虎片監物

信與與次

常知武藤甚右衛門 天正十年十二月十四

日卒。八十一。法名

溪宗心。

女子武田信虎妻

信之母也。 り其まく。 春は花秋は紅葉のいろくしり切つもりてちら 號瑞運院心月泉公。導師安之和尚。五月七日卒。晴

女子小山田妻

女子今非信元妻 女子今井安藝守妻

氏信

甲斐安藝守護。伊豆守。法名光誠明中。慈善寺

卷 第 FI -+

武 田 系 圖

伊豆守。住安藝。乘光見外。昊化寺。信在

信守

安藝守。伊豆守。法名祐光輝溪。光明寺

信繁伊豆寺

日卒。七十六。號寶泉院長光日山。 明德元年生於安藝國。寬正六年乙酉十

月朔

公言兵庫頭薩摩守

號乘願寺心溪誠公。十二日卒。

武明兵部少輔

滿信 五郎兵庫 頭

十四年多勤。四月三日卒。號慈恩寺大器盛

持信五郎兵庫頭

持明中務少輔 政信五郎兵庫頭 五月朔日卒。正善寺。

政 阴 中務少輔

仙 信 溪慈恩寺 棟 郎

信繁

十郎

廣蕙首座惠林寺

助

信 **百經**兵庫

慈聖

彦六

信慶八郎

春 明 彈正少弼

信明號大井陸奥守 大井祖。住信州。

信幸左衞門佐

信家次郎彈正少 弼

守

信丁 信世紀伊 高 大和守號北條 算奈良 西 大寺 信 一豐源五郎

> 信房 左馬助

明 仲光善寺 信 弘號落

信

直 盛

中

務少輔伊豆守

彦太郎隆禪寺

合

信包

信達次郎法名號能機宗藝庵主

信 為計歲 デ 病死

信常

上野介

信業次郎左衞門

女子重代根曲 信是遠江守

大井之總領尹立。法名松山全親 信家吉田八郎九郎 禀新太郎

信舜

新三郎

八

您

滿

春布施彦六

某 某 某

圖

信有三郎 此人白鷹記作之。

。號護國院華奉春公。

十月晦日卒。

基信四郎

武春五郎

武續 栗原十部 信通 巨海出羽守信 明出羽寺 下條伊豆守爲猶子。

信遠民部少輔

一信重伊豆守

法性海洞寺

周辰 芳運

信方半五郎

信友便豆守

一信澄右馬頭

信介彦次郎 小法 等虎藏主 信茂

賴武布施法名宗山義超

滿賴右馬頭法名最 大厦和尚慈恩寺

公

信清安藝守法名

大津祖。號義林

t

心山澤公 駒王法名常喜

女子名多

信 4

信泰 政 信盛五郎 長下條五郎 井。岩崎祖。

信經

信廣六郎衣 宗 ·秦彦九郎

耶 泰五郎次郎

長綱叉六

华

綱五郎三郎 信 家伊豆守 貞信貞和三年

政

政義驗河守 貞 政上總介

信村四郎

宗綱 新 Ti 郎

H 郎

基綱 信綱叉五郎 和 三年十二月廿三日依謀反被誅

> 盛氏 盛義十郎 又五郎

盛定七郎

盛行八郎

信宗彦六郎 甲斐安藝兩國守護。發大唐名。

先。後再還住本國。件行人還俗云々。

楯之事。沒落流浪。到武州瀧山逢修行

族若狹守護 々人。

尊 寬 插

月晦日 新拾作者。尊代公嘉去之後出家。歌アリ。延文三年四康永年中天龍寺供養隨兵。安藝甲裴兩國守護。新子。 武孫六陸奥守號清淨真院雪田昭 永年中天龍寺供養隨兵。安藝甲斐兩國守護。 死。 公

新干。

あづさらしとの姿はひきかへぬ入るべき山のかく れがも彼。

おもひしは、りかてもまたる、やこ、ろにたら 低級

製なるらん。

信成次郎刑部大輔

甲斐守護。六月十三日卒。法名繼(統一統院雪窓光 公。

信長六郎甲斐守 安徽入道信泰女の生男子云々の後最味別記日の帯亭大精言質直室の

弓馬達者。

光家太郎 郎

義

長

郎

信綱八郎 賴長 馬場四 一郎持丸

信人

時信 甲斐守

信行

高畠九郎

祖。法名拂阿。

貞 義行東條與次郎彌次郎 信白須 次郎

家 連六郎左衛門為 折井祖 八郎

經 光十郎

時 貞 貞

遠質彦太郎

信 来

時基

宗清

信 信

泰兩境元祖 源横根

書

條太郎

春 **正武山高太郎** 力 太郎

信

時 信 宮七郎駿河守同

尾州 政 隆 和州勢州越前領之。

岩崎太郎

政 嗣 太郎

隆盛

彌四郎

光

嗣上總介

信 方甲斐守山高太郎

DU

光宗坊九郎 義行奈胡十郎 八條院藏人。

七郎

一宫

六郎號神宮寺

義成淺利與一 江州山崎氏出自是。

義氏利見與二

信清屋代與三

米倉太郎

忠賴 坂東。甘利。上條。伊勢。愛祖元祖 一條次郎

兼信板垣次郎 配隱岐。子孫出別。

有義逸見四郎兵衛 吉田。小松祖。

信光石和五郎伊藤守

州守護。法名光連。 家賜甲州石和莊。仍號石和。又依承久一戰之功。賜藝 射禮楯無相傳。伊豆守。大膳大夫。從五位下。右大將

朝信 太郎

九郎奈胡 八郎早川

信忠惠三郎 黑坂祖。

改高信。交勘當。下紀州。熊野八莊之內。湯川祖

-信幸太郎

信有孫六 女子小笠原長忠妻

信政武田小五郎 若狹三郎。是三武田也。信泰信綱 郎信綱若狹武田祖。同國守護。甲州太郎。藝州次郎 守。安藝守等。次男信泰安藝武田先祖。同國守護。三 歸甲州。依爲無雙之勇士。亦被召出。任伊豫守。若狹 名信泰。信綱。無科旨連々依奏訴申。蒙赦免被召返。 依護言。蒙勅命配安藝國。經十箇年餘星霜。生 腹。外四人別腹

百二十一 武 田 系 圖

卷

母上總介平直方 女。

義綱號賀茂次郎

其後長承元年重依追討。遂自害畢。 人於其場各自害畢。義綱法師依陳謝。被配流佐渡島。 遂出家。爲法體降來。即召具之。爲義上洛。子息等四 尉。義忠殺害之事得虛名。仍可誅伐之旨。爲義朝臣橐 上野。常陸。伊勢。美濃。甲斐。信濃。陸奥守。左衞門 勅命。發向之間。楯籠江州甲賀山。即貴襲之處。忽

義光新羅三郎

十月廿日卒。 守。左衞門。刑部丞。平日住三井寺。母同上。大治二年 於園城寺新羅大明神社加首服。故名之。常陸。甲斐

義業刑部太郎。相摸權介。進士判官

實光石井次郎 母甲斐守友實女。近江山木。常州佐竹祖

住伊豆國。

**清刑部三郎甲斐守** 

三日卒。七十五。 配流甲斐國市川莊。保安四年出家。久安五年七月廿

公家竹內祖。平賀四郎。住信濃國。金津。新津。四方。

親義岡田五郎 大甘。木津。小野。平賀

住信濃國。

清光伊豆守甲斐守 母源兼宗女。仁安三年七月八日本。

光長逸見冠者太郎

信義武田太郎 母同信義。池田遊女。

午時生。號駿河守。 大治三戊申八月十五日生。光長同胞。光長巳時。信義

遠光加々美次郎

義定安田三郎遠江守

於甲州馬木大井窪大御堂被誅

義長河內五郎 清隆安井四郎 二宮。東條祖

嚴貸曾編禪師 祖。

光義田中五郎

飯室七郎

齟

# 武田系圖

系圖部十六

清和天皇文德第四皇子諱惟仁

母后攝政太政大臣忠仁公女。元慶四年十二月四日扇。

貞純親王中務卿

母神祇伯楝貞女。延喜十六年五月七日薨。

天德五年六月十五日賜源氏姓。母右大臣 源能有女。-經上一鎮守府將軍太宰太武左馬頭

天德五年十

一月四日卒。

長德三年八月廿七日卒。八十五。法名滿慶。

賴光冷泉院到官正四位上上總介攝津守

男

源

忠

籫

校

總

撿

挍

保己

集

大內守護。內昇殿。

一颗信

世大納言藤元方女。安和元年戊辰十一月廿九日生於時期官代。鎮守府將軍。叙從四位下。永承三年四月十院判官代。鎮守府將軍。叙從四位下。永承三年四月十七日卒。年八十一。

- 賴義

我家就八幡太郎。弓馬達者。常陸。甲斐守。 受領。永保二年二月祝髮。同十一月二日卒。八十八。 受領。永保二年二月祝髮。同十一月二日卒。八十八。

| 續詳書類從第五輯下目次終 | 卷第百三十五      |
|--------------|-------------|
|              | 系圖佐々木流      |
|              | 坂氏系圖        |
| 田代系圖         | 駒井氏系圖三六八    |
| 海老名荻野系圖      | 々木系         |
| 本間略系圖        | 卷第百三十四      |
| 本間系圖〔三篇〕     | 佐々木系圖三三〇    |
| 上月系圖         | 卷第百三十三      |
| <b>石野系圖</b>  | 佐々木系圖二八〇    |
| 有馬系圖         | 卷第百三十二      |
| 卷第百三十七       | 大佛師系圖〔原本闕〕  |
| 赤松家系圖[四篇]    | 松浦系圖二七五     |
| 赤松畧譜         | 渡邊系圖(二篇)二六三 |
| 赤松系圖[二篇]     | 卷第百三十一      |
| 三十           | 本鄉系圖二六一     |
| 村上源氏那波系圖     |             |
| 名和系圖         | 上系          |
| 星合系圖         | 赤井系圖 [1篇]   |
| 北畠系圖         | 山岡系圖二三九     |

第 Ŧi. 軵 下 H 次

| 高天神小笠原系圖一二七 | 小笠原三家系 | 笠原諸流        | 小笠原系圖〔二篇〕 |         | 小笠原系圖  |          | 1       | 系圖···································· | 糸圖     | 糸阊〔四篇〕五 | 雨武田系圖四四 | 二十三     | 武士      | 近日 系 版 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11 -   | 育二十二    | 系圖部         | 續群書類從第五輯下目次 |
|-------------|--------|-------------|-----------|---------|--------|----------|---------|----------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------|--------|---------|-------------|-------------|
| 高梨系圖(二篇)二三五 | 下間系    | 川那部系圖[二篇]1七 | 山縣系圖一九九   | 多田系圖一九六 | 卷第百二十九 | 多治見系圖一九五 | 明智系圖一八九 | 舟木氏系圖一八一                               | 土岐系圖三篇 |         | 竹內系圖一五七 | 保田系圖一五二 | 秋山系圖一四八 | 南部系圖一四三                                    | 卷第百二十七 | 十河系圖一四一 | 三好系圖(二篇)二三五 | 高天神小笠原家譜一二八 |



AC 145 G856 1923 v. 5

- " .



绩店

昭和十四年版

東京

續群

杆書類從

完成

會

殺後

第工

五超

下







AC Zoku Gunsho ruiju 145 G856 1923 v.5 pt.2

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

